



العدد الخامس عشر (صفرا ١٤٣١هـ. يناير ٢٠١٠م)

# A SEMI-ANNUAL PERIODICAL PUBLISHED BY THE MS EDITING CENTRE

The Role Played by Translation In

**Constructing Modern** 

**Egyptian Nationhood** 

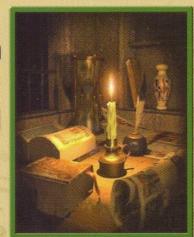

Fifteenth ISSUE - Jan 2010



THE NATIONAL LIBRARY AND ARCHIVES



### تراثيات

مجلة محكمة يصدرها مركز تحقيق التراث

العدد الخامس عشر يناير 2010

### الهمَيْنَهُ العَيَامَة لِلَالِالْكِدُكِّ كُولُونَا يِقَ الْمَعَ هُمَيِّرٌ

### رئيس مجلس الإدارة أ. د. زين عبدالهادي

تراثیات/ مجلة محکمة یصدرها مرکز تحقیق التراث بدار الکتب والوثائق القومیة . ـ س ۸، ع ۱۵ (ینایر ۲۰۱۰). . . القاهرة:

مطبعة دار الكتب والوثائق القومية ، ٢٠١٢ - مج ؛ ٢٩سم. نصف سنوية.

إخراج وطباعة:

مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة.

لايجوز استنساخ أى جزء من هذا العمل بأى طريقة كانت إلا بعد الحصول على تصريح كتابى من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية www.darelkotob.gov.eg

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠٠٣/١٢٢٠٧



#### لدرها مركزتح فيق التراث هسئية التحرير فيهذا العدد رئيس مجلس الإدارة أ. د. زين عبدالهادي افتتاحية العدد أ.د. عبدالستار الحلوجي رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية بحوث ودراسات : محمد صبري الدالي رئيس التحرير أ. محمد حلمي إبراهيم - فهرسة المخطوطة العربية بين النظرية والتطبيق عبدالستارالحلوجي 29 د. زهران طلبة محرم - الوقف والوصل وأثرهما في الوجه الإعرابي نائب رئيس التحرير عفت الشرقاوي أ. د. شعبان ربيع طرطور 10 - رسالة في شق القمر وبيان الساعة مدير التحرير محفوظ الشرقاوي نصوص تراثية : مدير التحرير التنفيذي 119 أ. د. منجد مصطفى بهجت - تراجم الأندلسيين في عقود الجمان مصطفى عبد السميع سلامة سكرتير التحرير عروض ونقد : أحمد عبد الستار 410 - مكنز رؤوس الموضوعات للمخطوطات العربية أ. د . محمد فتحى عبدالهادى مستشارو التحرير إبراهيم شبوح (تونس) من أخبار التراث: أحمد شوقى بنبين (المغرب) 771 د. حسام عبدالظاهر أسامه ناصر النقشبندي (العراق) - من أخبار التراث حسین نصار (مصر) القسم الأجنبي: رضوان السيد (لبنان) عدنان درویش (سوریا) - دور الترجمة في مصر في القرن التاسع عشر وصلة ذلك بتسامي الحس القومي عصام الشنطى (الأردن) 177 د. نجوى إبراهيم عبدالرحمن فيصل الحفيان (معهد المخطوطات العربية) يحيى محمود بن جنيد (السعودية) المراسلات والاشتراكات مركز تحقيق التراث - دار الكتب والوثائق القومية كورنيش النيل- رملة بولاق - القاهرة ت : ۱۰۸۱ م۷۵ - فاکس : ۱۲۸۹۸۷۸ E-mail:scenlers@darelkotob.org سعر النسخة : داخل جمهورية مصر العربية : ١٠ جنيهات للأفراد ، ٢٠ جنيها للهيئات

الاشتراكات السنوية ، ١٥ جنيها للأفراد، ٣٥ جنيها للهيئات ، ١٥ دولاراً خارج جمهورية مصر العربية

خارج جمهورية مصر العربية : ١٠ دولارات أمريكية

حمد على الشريف أ/علاء عيسوى

اشراف فتي

مدير عام المطبعة

### افتتاكية المحج

أعرف أن مجال التراث من المجالات التي لا تجتذب شباب الباحثين، فالتطورات والمستجدات التقنية التي تلاحق البشر أكثر إغراء وجذبًا لهذا الشباب. فإذا أضفنا إلى ذلك أن النشر الإلكتروني يتزايد يومًا بعد يوم، ويكسب أرضًا جديدة كانت تحتلها الكلمة المطبوعة لمئات السنين، أدركنا أن النشر التقليدي يواجه تحديات كبيرة، خاصة مع تزايد تكاليفه، وعجزه عن أن ينافس النشر الإلكتروني في حداثة المعلومات وسرعة الوصول إلى القارئ في مكانه بسهولة ويسر. وقد انعكس ذلك سلبًا على طباعة الكتب والدوريات لا في عالمنا العربي فحسب، وإنما في العالم كله.

ورغم وجود مواقع متعددة تتصل بالتراث العربي على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) إلا أن الكلمة المطبوعة ما زال لها بريقها عند جمهور هذا التراث، وخاصة إذا كانت تصدر عن مؤسسة ثقافية لها وزنها وقامتها، ولها معاييرها العلمية، مؤسسة تحترم نفسها، ولا يمر من شباكها إلا ما يناسب تلك القامة.

وهذه المجلة تُعرَف أنها تصدر عن دار الكتب المصرية، وهي أقدم مكتبة وطنية في العالم العربي، حيث تجاوز عمرها المائة عام، وكُتَّابها وقرَّاؤها يعلمون أن البحوث فيها محكَّمة تحكيمًا لا مجال فيه لمجاملة أو مساومة. ولعل هذا هو ما جعلها تصمد في العواصف وتواجهها بصلابة وإصرار على البقاء، وتحظى بثقة المشتغلين بالتراث، وبحرص المؤسسات الثقافية في الوطن العربي على اقتتاء أعدادها الحالية والسابقة، وإتاحتها لجمهورها من القراء والباحثين.

فالشكر لله أولا وأخيرًا، والتحية واجبة لكل مكتبة عربية حرصت على أن تضيف هذه المجلة إلى رصيدها من أوعية المعلومات.

رئيس التحرير

### بكوث وحراسات

## فهرسة المخطوطة العربية بين النظرية والتطبيق تجربة مكتبة الأوقاف المصرية

### أ. مدمد دامج إبراهيم (\*)

مرت عملية فهرسة المخطوطات العربية بمراحل كثيرة، أهمها:

- ۱ البطاقة التى وضعها توفيق إسكندر $^{(1)}$  بصفته خبيرًا لليونسكو فى تونس عام ١٩٦٥م $^{(7)}$ .
- ٢ البطاقة التى عرضها "صلاح الدين المنجد" فى آخر كتابه: "قواعد فهرسة المخطوطات العربية".
- ٣ البطاقة التى قدمها "عابد سليمان المشوخى" فى كتابه: "فهرسة المخطوطات العربية"، وقد قدم نموذجين لمستويين من مستويات الفهرسة: أحدهما مختصر، والآخر مفصل.
- ٤ البطاقة التى أعدها "معهد المخطوطات" التابع لجامعة الدول العربية لفهرسة ما لديه من صور المخطوطات(٢) .
- 0 استمارة فهرسة المخطوطات التي قام بإعدادها "عبد الستار عبد الحق الحلوجي" بناء على تكليف من "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بمصر عام ١٩٩٧م لفهرسة المخطوطات الموجودة بدار الكتب المصرية ومكتبة الأزهر الشريف والمكتبة المركزية للمخطوطات بوزارة الأوقاف المصرية.
- ٦ البطاقة التى أعدها "مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى" في مؤتمر ذاكرة العالم العربي، في عام ٢٠١٠م.

وتم الاعتماد على استمارة "عبد الستار الحلوجي" في فهرسة المخطوطات الموجودة بالمكتبة المركزية للمخطوطات بوزارة الأوقاف لاتصافها بالشمول.

وهذه الدراسة هي نتاج الجلسات العلمية التي كان يجريها أعضاء قسم الفهرسة

<sup>(\*)</sup> إخصائى المكتبات بالمكتبة المركزية للمخطوطات بوزارة الأوقاف المصرية.

<sup>(</sup>١) الأستاذ السابق بقسم المكتبات والوثائق بكلية الآداب، جامعة القاهرة.

<sup>(</sup>٢) عبد الستار عبد الحق الحلوجي: «المخطوط العربي»، ص٢٧١٠ .

<sup>(</sup>٣) عبد الستار عبد الحق الحلوجي: «نحو علم مخطوطات عربي»، ط١ . القاهرة: دار القاهرة، ٢٠٠٤ . ٢٠١٥ص. ص ١٣٩–١٥٠ .

والإعداد الفنى بالمكتبة مع الأستاذ الدكتور عبد الستار عبد الحق الحلوجى، بصفته المستشار الفنى للمكتبة، حيث كان المفهرسون يستفسرون منه عن كثير من العناصر الخاصة بفهرسة المخطوطات عامة، بالإضافة إلى بعض الاستفسارات عن فهرسة نماذج من المخطوطات بعينها، كانت من الغرابة بحيث تحتاج إلى توضيح. والرجاء من الله تعالى أن يكون هذا العمل نافعًا للعاملين في مجال المخطوطات خاصة والمهتمين بها عامة.

#### فيما يختص ببياني التأليف والعنوان

وبداية يجب تطبيق معيار الجودة فى فهرسة المخطوط، بحيث يكون معيار الجودة مقدمًا على معيار الكم. ويمكن تطبيق معيار الجودة فى كل عناصر فهرسة المخطوط بدءًا من اسم المؤلف والعنوان، وهما من أهم العناصر وأخطرها فى تحديد هوية المخطوط.

فلا يصح أن يكتفى المفهرس بأخذ أول اسم ورد فى عنوان المخطوط أو مقدمته كاسم لمؤلفه وأول عنوان ورد فى مقدمته كعنوان للمخطوط، فقد يكون الاسم الذى ورد أولاً هو اسم صاحب المتن بينما اسم شارح الكتاب لم يتم ذكره، و"السبب فى وقوع مثل هذه الأخطاء هو أن المفهرسين لم يفحصوا النص من الداخل... إن كثيرًا من المفهرسين لا يكلف نفسه أكثر من نقل ما كتب على صفحة العنوان دون تثبت من صحته، وكثيرًا ما يكون هذا العنوان واسم المؤلف بغير خط الناسخ، من كل هذا يتضح أنه ينبغى إتاحة الفرصة الكاملة للمفهرس للقيام بعمله على أتم وجه وأوثقه، وعدم مطالبته بسرعة الإنتاج، بل الواجب العلمى يفرض على ذوى السلطة تشجيعه باستمرار ليكون عمله صحيحًا سليمًا موثوقًا(۱) ".

۱- نسبة بعض الكتب إلى غير مؤلفيها: "إن وجود بعض العناوين المسجلة فى بداية المخطوطة التى تخالف الواقع تحدث إمًّا عن عمد بغرض التزييف أو التضليل وإمًّا بسبب جهل بعض القراء أو المتملكين؛ مما قد يضلل المفهرس الغافل، فعليه أن يكون حذرًا كل الحذر فيتأكد من نسبة الكتاب إلى المؤلف وذلك بإجراء التحقيق العلمى ليطمئن إلى أن الكتاب نفسه هو من تصنيف المؤلف نفسه، كأن يقابل بداية ونهاية المخطوطة بغيرها من النسخ التى سبق أن وصفها المفهرسون فى الفهارس

<sup>(</sup>١) عابد سليمان المشوخى: "فهرسة المخطوطات العربية"، ط١ . الزرقاء ( الأردن ): مكتبة المنار، ١٩٨٩ . ٢٢٥ص. ص ٢١٦ .

المنشورة (۱) وقد يكون هذا التزييف من قبل الناسخ بغرض إعطاء شهرة للكتاب طمعًا في الكسب من وراء بيعه أو للتشهير بالمؤلفين... إلخ. مثال ذلك: مخطوط "محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر" للموستاري على دده بن مصطفى (۱) ذُكر على صفحة عنوانه "محاضرة الأوايل ومسامرة الأواخر" تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (۱)، وبالرجوع إلى مراجع التوثيق (كشف الظنون لحاجي خليفة (۱) تبين أن مؤلفه هو "الموستاري، على دده بن مصطفى"، ومخطوط "غنية المسافر عن المنادم والمسامر" لجلال الدين السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (۱)، وبالرجوع إلى مراجع التوثيق لجلال الدين السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (۱) وبالرجوع إلى مراجع التوثيق لبناح المكنون لإسماعيل البغدادي (۱) تبين أن مؤلف الكتاب هو "العاملي، نور الدين على بن على البحراني" والعنوان هو "غنية المسافر عن المنادم والمسامر في الأخبار والنوادر"، وفي استمارة الفهرسة يُكتب المؤلف المذكور في المخطوط في بيانات التأليف، ثم في خانة الملاحظات يُذكر أنه منسوب لمؤلف آخر يسمى فلانًا بمرجع التوثيق رغم أن المخطوط هو المصدر الأساسي للمعلومات.

Y- أوثق العناوين الموجودة بالمخطوط هو العنوان الموجود بالمقدمة، وهو الذي يعتمده المفهرس إذا لم يكن له توثيق بكتب الببليوجرافيات مثل كشف الظنون لحاجى خليفة "، أو لم يكن موجودًا ضمن أعمال المؤلف في كتب التراجم مثل "الأعلام" للزركلي، فالعنوان الموجود على صفحة العنوان غالبًا ما يكون عنوان الشهرة، وما يوجد في الخاتمة غالبًا ما يكون عنوان الشهرة، وما يوجد في الخاتمة غالبًا ما يكون عنوانًا مختصرًا، وعلى المفهرس عمل إحالات للعناوين الأخرى مثال ذلك: مخطوط "فيض القدير شرح الجامع الصغير من حديث البشير النذير للسيوطي" تأليف محمد عبد الرؤوف المناوي بصفحة عنوانه ذُكر عنوان "الروض النضير بشرح الجامع الصغير" وبمقدمته ذكر عنوان "فيض القدير بشرح الجامع

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق، ص ١٩٢ – ١٩٤ ،

<sup>(</sup>٢) رقم الطلب (٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر اللوحة رقم (١) بالملحق.

<sup>(</sup>٤) حاجى خليفة، مصطفى بن عبد الله: «كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون»، بيروت: دار إحياء التراث العربي، [د.ت]. ٢ مج. مصورة عن نسخة طبعت باسطنبول عام ١٩٤١ م، مج٢، ص١٦١٠ .

<sup>(</sup>٥) رقم الطلب (١/٣٦٩).

<sup>(</sup>٦) إسماعيل البغدادى، محمد أمين بن مير سليم: «إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون عن أسامى الكتب و الفنون»، بيروت: دار إحياء التراث العربى، [د.ت] ٢مج. مصورة عن نسخة طبعت باسطنبول عام ١٩٤٥ م، مج٢، ص١٥٠٠ .

الصغير"، وبخاتمته ذكر عنوان "الشرح الكبير على الجامع الصغير" (1)، وفي كشف الظنون" (٢) ذُكر أن المناوى سماه "فيض القدير "(٢)، وأن المناوى قال أيضًا: «يليق أن يدعى "بالبدر المنير" حيث اتفق العنوان المذكور في مقدمة المخطوط مع العنوان المذكور بكشف الظنون".

"- قد يختلف العنوان الموجود في مراجع التوثيق - مع كون العنوان مميزًا للمخطوط(1) - عن العنوان أو العناوين الموجودة بالمخطوط فيعتمد المفهرس العنوان الموجود بمراجع التوثيق (الببليوجرافيات وكتب التراجم) وذلك للتوحيد والتوثيق. مثال ذلك: مخطوط "مجيب الندا شرح قطر الندى ويل الصدى" للفاكهي، عبد الله بن أحمد، ذكر في مقدمته عنوان "حصب الندا إلى شرح قطر الندى"(٥) وفي كشف الظنون(١)" كان عنوانه "مجيب الندا شرح قطر الندى ويل الصدى" مع اتفاق فاتحة المخطوط(٧) مع الفاتحة الموجودة "بكشف الظنون"، ومخطوط "القول المتين في بيان أمور الدين" للأشموني، أحمد بن عبد الكريم(٨) ذكر عنوانه في صفحة العنوان والمقدمة "القول المبين في بيان أمور الدين"، وتحت أعمال المؤلف في "معجم المؤلفين(٩)" ذكر "القول المتين في بيان أمور الدين"، ومخطوط "الفتحة الأنسية لغلق التحفة القدسية" بينما ذكر الأنصاري (١٠٠) ذكر العنوان في مقدمته "النفحة الأنسية لغلق التحفة القدسية"، بينما ذكر الأنصاري (١٠٠) ذكر العنوان في مقدمته "النفحة الأنسية لغلق التحفة القدسية"، بينما ذكر الأنصاري (١٠٠) ذكر العنوان في مقدمته "النفحة الأنسية الغلق التحفة القدسية"، بينما ذكر المنفن الطنون (١١) "الفتحة الأنسية لغلق التحفة القدسية".

٤- أوثق عنوان للمخطوط ما كان مميزًا له دون غيره من المخطوطات أيًا كان مكان هذا العنوان، فمن المعلوم أن أوثق مكان بالمخطوط للحصول على بيانى المؤلف والعنوان هو المقدمة، حيث يُذكر المؤلف اسمه كاملاً بالإضافة إلى العنوان الذى سمى به كتابه بعد لفظ: "سميته" . غالبًا . حتى لو لم يُذكر هذا الاسم في الببليوجرافيات

<sup>(</sup>١) رقم الطلب (١٩٣٥).

<sup>(</sup>٢) «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»، مج ١، ص ٥٦١ .

<sup>(</sup>٢) انظر اللوحة رقم (٢) بالملحق.

<sup>(</sup>٤) سيأتي شرح معنى 'العنوان المميز للمخطوط' في النقطة التالية (٤).

<sup>(</sup>٥) رقم الطلب (٥٩٠).

<sup>(</sup>٦) «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»، مج ٢، ص ١٣٥٢ .

<sup>(</sup>٧) انظر اللوحة رقم (٣) بالملحق.

<sup>(</sup>٨) رقم الطلب (١٦١٣/١٦١).

<sup>(</sup>٩) عمر رضا كحالة: «معجم المؤلفين»، بيروت: دار إحياء التراث العربي، [ د. ت .] ٨ مج. مج٢، ص١٢١ .

<sup>(</sup>١٠) رقم الطلب (١٥٧٤/١).

<sup>(</sup>١١) «كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون»، مج١، ص٣٧٢ .

وكتب التراجم. مثال ذلك: مخطوط في التفسير، عنوانه في المقدمة الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين بالدقائق الخفية تأليف سليمان الجمل (١)، والعنوان المذكور بكتاب "إيضاح المكنون (٢) "حاشية على تفسير الجلالين" تأليف سليمان الجمل، في هذه الحالة يتم اعتماد العنوان الموجود بالمقدمة؛ لأنه أكثر تميزًا، وهذا يعني ضرورة استقرار فريق الفهرسة بالمكتبة على شكل موحد لعناوين الكتب المخطوطة، وهو ما يعرف بقائمة الاستناد، حيث يتم عمل بطاقة استناد لكل عنوان جديد، مع عمل الإحالات اللازمة له.

وهذه بعض الفروض لتأكيد الفكرة: لو ذُكر بكتاب كشف الظنون" لحاجى خليفة أن المخطوط الذى بين أيدينا اسمه "الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين بالدقائق الخفية" وتتفق مقدمته مع ما جاء فى "كشف الظنون" بينما ذكر فى مقدمة المخطوط أن اسمه "حاشية على تفسير الجلالين" يتم اعتماد الاسم الموجود فى "كشف الظنون" - "الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين بالدقائق الخفية" - كعنوان أساسى؛ لأنه الاسم المميز لهذه الحاشية عن غيرها من الحواشى.

كذلك من المعلوم بداهة أن الببليوجرافيات مثل "كشف الظنون لحاجى خليفة" لتوثيق العناوين، وكتب التراجم مثل "الأعلام" لتوثيق أسماء المؤلفين، لكن إذا ذكر في "كشف الظنون" أن المخطوط الذي بين أيدينا هو "حاشية على تفسير الجلالين"، بينما في " الأعلام" تحت أعمال المؤلف ذكر أن المؤلف له حاشية على تفسير الجلالين، سماها "الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين بالدقائق الخفية"، فيتم اعتماد الاسم الموجود بكتاب التراجم كعنوان أساسي مميز للمخطوط، ومثال ذلك: مخطوط "إعراب الأجرومية في علم العربية" لحسن الكفراوي(٢) ذكر في "معجم المؤلفين(١)" أنه شرح الأجرومية"، وفي "الأعلام" (٥) "إعراب الأجرومية"، مع ذكر العنوان الآخر يتم اعتماد العنوان المميز للمخطوط وهو "إعراب الأجرومية"، مع ذكر العنوان الآخر ومصدره في خانة العناوين الأخرى أو الملاحظات باستمارة الفهرسة.

<sup>(</sup>١) رقم الطلب (٢٥٨٦).

<sup>(</sup>٢) إسماعيل البغدادى، محمد أمين بن مير سليم: «إيضاح المكتون في الذيل على كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون»، مج ١، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) رقم الطلب (٢٤٤١).

<sup>(</sup>٤) عمر رضا كحالة: «معجم المؤلفين»، مج٣، ص٢٥٩٠.

<sup>(</sup>٥) الزركلي، خير الدين: «الأعلام»، مج٢، ص٢٠٥٠.

0- قد يختلف اسم المؤلف أو لقبه الموجود في مراجع التوثيق عن اسمه الموجود بالمخطوط فيكتب ذلك في ملحوظة. مثال ذلك: مخطوط "شرح اللمع في أصول الفقة" لأبي إسحاق الشيرازي() ذكر اسم المؤلف على غلافه "الشراعي"، ومخطوط "شرح لأبي إسحاق الشيرازي() ذكر اسم المؤلف على عن داود الهواري()، ذكر اسم المؤلف في مقدمته "الهراوي" ثم شُطب عليه وكتب "الهدادي"() وفي "معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة () وجد أنه "الهواري". ومخطوط "فتح الرؤوف المجيب بشرح خصائص الحبيب مضحمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي()، ذكر اسم المؤلف "عبد الرءوف" في صفحة عنوانه وفي "هدية العارفين"()، "ومعجم المؤلفين"()، بينما ذكر "بالأعلام"()، "محمد عبد الرءوف وهو الأرجح، ومخطوط "رسالة في شروط الإمامة" لأحمد الرملي() ذكر اسم المؤلف بالمخطوط "محمد الرملي" وعند التوثيق من "الأعلام"() المرملي() ذكر اسم المؤلف بالمخطوط "محمد الرملي" في الموطوط "الطريقة المحمدية وجد أنه "أحمد الرملي"، فاعتمد ما هو بالأعلام لدقته، ومخطوط "الطريقة المحمدية في الموطقة" لمحمد بن بير على البركلي() أذكر لقب المؤلف بصفحة العنوان "شمس في الموعظة" لمحمد بن بير على البركلي() أذكر لقب المؤلف بصفحة العنوان "شمس الدين" وفي "معجم المؤلفين" (١٦) "تقي الدين". وعلى المفهرس أن يختار أو يعتمد الاسم الموجود بكتب التراجم وذلك للتوحيد والتوثيق، مع مراعاة تفضيل كتاب "الأعلام" على غيره من كتب التراجم لدقته.

٦- قد يذكر المؤلف أكثر من عنوان لكتابه: فيتم كتابة هذه العناوين في استمارة الفهرسة مع وضع كلمة أو "بين فاصلتين مثال ذلك: مخطوط سماه مؤلفه باسمين، فيتم كتابتهما كالآتي "فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، أو، القول المختار

<sup>(</sup>١) رقم الطلب (٨٢٩).

<sup>(</sup>٢) رقم الطلب (١٠٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر اللوحة رقم (٤) بالملحق.

<sup>(</sup>٤) عمر رضا كحالة: "معجم المؤلفين"، مج٥، ص٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) رقم الطلب (٢٤٦٠).

<sup>(</sup>٦) إسماعيل البغدادي، محمد أمين بن مير سليم: «هدية العارفين»: أسماء المؤلفين والمصنفين، بيروت: دار إحياء التراث العربي، [ د.ت ] ٢ مج. مصورة عن نسخة طبعت باسطنبول عام ١٩٥١ م، مج١، ص٥٠٠ .

<sup>(</sup>٧) عمر رضا كحالة: «معجم المؤلفين»، مج ٥، ص٢٢٠ .

<sup>(</sup>٨) الزركلي، خير الدين: «الأعلام»، بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٩٨ . ٨ مج. مج ٦، ص٢٠٤ .

<sup>(</sup>٩) رقم الطلب (٤/١٥٨٨).

<sup>(</sup>١٠) الزركلي، خير الدين: والأعلام،، مجا، ص١٢٠.

<sup>(</sup>۱۱) رقم الطلب (۲/٤٦٧٠).

<sup>(</sup>١٢) عمر رضا كحالة: «معجم المؤلفين»، مج٩، ص١٢٣.

فى شرح غاية الاختصار" لشمس الدين محمد بن القاسم الغزى<sup>(١)</sup> مع ذكر العنوان الأهم أو الأكثر شيوعًا أولاً<sup>(٢)</sup> .

٧- تختلف وظيفة أو دور الجامع أو الناقل عن دور المؤلف. مثال ذلك: مخطوط "ديوان ابن الفارض" أقام سبط ابن الفارض بجمع ديوان جده "ابن الفارض" بعد وفاته، في هذه الحالة يُكتب في استمارة الفهرسة أن مؤلف هذا الديوان هو: "ابن الفارض"، وجامعه هو: "على (سبط ابن الفارض)" ومخطوط "حاشية على فضائل رمضان للأجهوري" تأليف على الصعيدي العدوي(أن)، ذُكر في مقدمته أن جامع الرسالة "محمد بن عبادة العدوي"، جمعها عندما سمعها من "على الصعيدي العدوي" وهو يقولها "محمد بن عبادة العدوي"، ومخطوط "مقدمة في ما يجب على المكلف من علم الميقات" لعلى الأجهوري"، حيث ذُكر في خاتمته "نقل المقدمة بحرفها "محمد محفوظ العدوي" عام (١٢٩٠هـ)، وهذه النسخة كتبها "على أحمد عبد الرحمن الخطيب" عام (١٢٩٠هـ).

٨- قد يُذكر على المخطوط عنوان المتن بينما الواقع أنه شرح للمتن. مثال ذلك:
 مخطوط في النحو، كتب على غلافه "إظهار الأسرار" لمحمد البركلي، بينما الواقع أنه
 كتاب "حل أسرار الأخيار في معرب الإظهار"(٢) لحسين بن أحمد زيني زاده(٨).

9- قد تكون مقدمة المخطوط طويلة نسبيًا، وقد يُذكر عنوان المخطوط فى آخرها؛ لذا وجب على المفهرس قراءتها كلها للوصول لعنوان المخطوط، مثال ذلك: مخطوط "حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات السبع المثانى" للقاسم بن فيره (١)، ورد عنوانه فى الورقة السادسة من المقدمة، ومخطوط "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم" لمحمد بن محمد العمادى (١٠٠)، ذكر عنوانه بالورقة الخامسة.

<sup>(</sup>١) رقم الطلب (٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر اللوحة رقم (٥) بالملحق.

<sup>(</sup>٣) رقم الطلب (٢/٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) رقم الطلب (١٢/٢١٣٢).

<sup>(</sup>٥) انظر اللوحة رقم (٦) بالملحق.

<sup>(</sup>٦) رقم الطلب (٦٠٧٤)،

<sup>(</sup>٧) انظر اللوحة رقم (٧) بالملحق،

<sup>(</sup>٨) رقم الطلب (١٦٤٢).

<sup>(</sup>٩) رقم الطلب (١٧٧٢).

<sup>(</sup>١٠) رقم الطلب (٢٥٧٢).

١٠- التجريد: هو نقل لحاشية من على هامش أحد الكتب لمؤلف ما لتكون في كتاب مستقل؛ وبالتالي فالتجريد وظيفة مستقلة عن التأليف<sup>(١)</sup>، وقد يقوم المجرد بالنقل دون زيادة أو نقصان وقد يزيد بعض التعليقات أو يختصر أو ينقح. مثال ذلك: مخطوط 'حاشية على مغنى اللبيب لابن هشام في النحو' تأليف محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي(٢)، ذكر في مقدمته أن من قام بتجريدها "مصطفى الدسوقي" ابن مؤلف الحاشية، حيث قام المؤلف "محمد الدسوقي" بكتابة الحاشية على هامش كتاب "مغنى اللبيب لابن هشام في النحو"، ثم جاء ابنه مصطفى الدسوقي" فنقل هذه الحاشية من على الهامش وجعلها في كتاب مستقل، لذلك سيُّكتب باستمارة الفهرسة أن الحاشية تأليف الوالد "محمد الدسوقي" وتجريد الابن "مصطفى الدسوقي"، وتأكيدًا لذلك فإن كتاب مغنى اللبيب لابن هشام في النحو منسوب إلى "محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي" في "الأعلام" للزركلي(٢) . ومخطوط "تحفة اللبيب على شرح الخطيب" تأليف سليمان بن محمد البجيرمي<sup>(1)</sup>، قام "عثمان السويفي" تلميذ "سليمان البيجرمي" بتجريد حاشية أستاذه من على هامش كتاب "شرح على أبي شجاع" للخطيب الشرييني، وسماها "تحفة الحبيب على شرح الخطيب"، حيث قال "عثمان بن سليمان السويفي" في المقدمة إنه اطلع على "شرح الخطيب على أبي شجاع" بخط "سليمان البجيرمي" فرأى عليه حواش ونكات وتجريدات مما تلقاه عن أشياخه، وقد طُلب منه تجريد ذلك ليكون حاشية مستقلة فيعم بها الانتفاع؛ لذلك سيكتب باستمارة الفهرسة أن الحاشية تأليف

<sup>(</sup>۱) مراتب التأليف: "البحثُ: كما أشار حاجى خليفة في القرن الحادى عشر الهجرى (السابع عشر الميلادى) حسب النتائج التي نصل إليها والجهد الذي يبذل فيها، يقع في مراتب، وعلى حسب تعبيره ' لا يؤلف عاقل إلا فيها" وهي:

١ - إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه.

٢ - أو شيء ناقص فيتمه.

٢ - أو شيء مفلق فيشرحه.

٤ - أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه.

٥ - أو شيء متفرق يجمعه.

٦ - أو شيء مختلط يرتبه.

٧ - أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه.

وأضاف شعبان عبد العزيز خليفة الحالة الثامنة وهى: تحقيق كتاب مخطوط فى: شعبان عبد العزيز خليفة: «المحاورات فى مناهج البحث فى علم المكتبات والمعلومات»، ط٢. [ القاهرة ]: الدار المصرية اللبنانية، ١٩٩٨ ، ٣٦٧ ص.

<sup>(</sup>٢) رقم الطلب (١٨٢٤).

<sup>(</sup>٣) الزركلي، خير الدين: «الأعلام»، مج٦، ص١٧.

<sup>(</sup>٤) رقم الطلب (٢٦٣٤).

"سليمان بن محمد البجيرمي" وتجريد "عثمان بن سليمان السويفي"، وتأكيدًا لذلك فإن كتاب "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" منسوب إلى "سليمان بن محمد البجيرمي" في كل من "إيضاح المكنون" لإسماعيل البغدادي<sup>(۱)</sup> و"الأعلام" للزركلي<sup>(۲)</sup>.

11- النسخ غير معلومة المؤلف أو العنوان؛ قد يكون ذلك بسبب فقدان الأوراق الأولى والأخيرة التى تحتوى فى الغالب اسم المؤلف وعنوان المخطوط والناسخ وتاريخ النسخ إضافة إلى ما قد أضافه القراء أو المتملكون من معلومات قد تكون مفيدة جدًا؛ لذلك يتم قراءة المخطوط قراءة تمعن وتفحص شديدين، وتسجيل الإشارات التى ترد عن المؤلف أو عصره أو كتبه الأخرى أو شيوخه، والتعرف بدقة على أسلوب المؤلف ولغنوان ولغته (<sup>7)</sup>، مع عمل مقارنة بينها وبين نسخ فى نفس الموضوع معلومة المؤلف والعنوان وذلك لتوثيقها. مثال ذلك: مخطوط فى النحو (<sup>3)</sup>، بمقارنته بمخطوط آخر فى النحو معلوم العنوان والمؤلف (ألس فرايينى. ومخطوط فى النحو معلوم العنوان والمؤلف (ألم بمقارنته بمخطوط أخر فى النحو ومخطوط فى النحو معلوم العنوان والمؤلف (ألم نسخ النه كتاب "ضوء المصباح فى النحو (ألم المؤلف (ألم نسخ النه كتاب "ضوء المصباح فى النحو (ألم المؤلف النه كتاب "شرح الفية ابن مالك" تأليف ابن عقيل.

وقد لا يستطيع المفهرس الوصول لمؤلف وعنوان المخطوط عن طريق مقارنته بغيره من المخطوطات في نفس الموضوع، مما يضطره إلى وضع عنوان للمخطوط من خلال التعرف على موضوعه. مثال ذلك: حاشية على أحد تفاسير القرآن الكريم، فيكتب بين معقوفتين [حاشية في التفسير](^)، وذلك للدلالة على أن هذا العنوان من وضع المفهرس.

17- إذا كان العنوان أو جزء منه مطموسًا: "... فإن المفهرس يستطيع في هذه الحالة التعرف على العنوان الصحيح إذا ذكر اسم المؤلف في المخطوطة، حيث يقوم

<sup>(</sup>۱) إسماعيل البغدادى، محمد أمين بن مير سليم: «إيضاح المكتون فى الذيل على كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون»، مج ۱، ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) الزركلي، خير الدين: «الأعلام»، مج٢، ص١٣٣.

<sup>(</sup>٣) عابد سليمان المشوخى: «فهرسة المخطوطات العربية»، ص ١٩٢ - ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) رقم الطلب (٥٢٤).

<sup>(</sup>٥) مخطوط: "ضوء المصباح في النحو للأسفراييني"، ورقم طلبه (٣٦٠).

<sup>(</sup>٦) رقم الطلب (٨٠٥).

<sup>(</sup>٧) رقم الطلب (٩٦٢).

<sup>(</sup>٨) رقم الطلب (٤٦٢٧).

المفهرس بالاطلاع على ترجمة المؤلف ومؤلفاته وفنونها من المصادر التى ترجمت له ومن ثم قد يتمكن من معرفة العنوان الصحيح (١).

17- إذا لم يكن المؤلف من خلال الببليوجرافيات - مثل كتاب كشف الظنون" - مثال ذلك: مخطوط "دلائل الخيرات" (٢) بالرجوع إلى "كشف الظنون" " تبين أن مؤلفه مثال ذلك: مخطوط "دلائل الخيرات" بالرجوع إلى "كشف الظنون (٢) " تبين أن مؤلفه هو "محمد بن سليمان الجزولي". ومخطوط "الافتتاح شرح المصباح في النحو" (١)، لم يُذكر به اسم مؤلفه، وبالرجوع إلى كشف الظنون" (٥) تحت "المصباح في النحو"، ومطابقة فاتحة المخطوط بجميع مقدمات الشروح المذكورة تبين أن هذا الشرح الحسن بن علاء الدين الأسود".

16- إذا لم يكن المؤلف معلومًا للمفهرس فلا يكتب: "مجهول المؤلف"، ولكن يترك البيان فارغًا في استمارة الفهرسة.

10- يلاحظ أنه يغلب طابع السبعع على عناوين المخطوطات، ومشال ذلك: مخطوط "خرافة مطرطقة كأنها جرافة ممزقة" تأليف محمد بن حماد بن على الديروتي (1)، وموضوعه "الفتاوى الشرعية"، وكذلك قد يكون العنوان على هيئة أبيات شعرية، مثال ذلك: مخطوط:

"رسالة صوفية عجيبة رياضها مونقة غريبة (٧)

تضمنت نتائج الحقيقة ونظمت شرايع الطريقة

لشيخنا محمد الباجوري نال الرضي من رينا الغفور (^^).

وعلى المفهرس أن يستقى العنوان والمؤلف مع حذف الصفات الملحقة، فيكون العنوان والمؤلف كالآتى: "رسالة صوفية" لمحمد الباجوري.

<sup>(</sup>١) «فهرسة المخطوطات العربية»، ص ١٩٢ . رغم أنه لم تُقابل مثل هذه المشكلة أثناء الفهرسة حتى وقت كتابة هذه الدراسة إلا أنه من المحتمل أن تُقابل مستقبلاً؛ لذلك وُجد أنه من الأفضل إيرادها.

<sup>(</sup>٢) رقم الطلب (٢٢١٦).

<sup>(</sup>٢) «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»، مج١، ص٧٥٩ .

<sup>(</sup>٤) رقم الطلب (٥٣٧).

<sup>(0) «</sup>كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»، مج٢، ص١٧٠٨.

<sup>(</sup>٦) رقم الطلب ( ٨٨٨٥).

<sup>(</sup>٧) رقم الطلب (٩٣٤).

<sup>(</sup>٨) انظر اللوحة رقم (٨) بالملحق.

17- إذا ذكر في عنوان المخطوط -على سبيل المثال- أن مؤلفه أحد تلاميذ مؤلف ما، دون تعيين اسمه فلا تُكتب هذه العبارة كبيان مسئولية، ولكن تكتب في خانة الملاحظات. مثال ذلك: مخطوط (١) "الداعي إلى أشرف المساعي (٢)، وهذا الكتاب تلخيص لكتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح "لشمس الدين بن قيم الجوزية، والذي قام بعمل التلخيص ذُكر أنه أحد تلاميذ "ابن قيم الجوزية" ولم يُذكر اسمه، فتوضع هذه المعلومة في خانة الملاحظات، ويظل المؤلف غير معلوم. ومخطوط "إعراب ديباجة المصباح" (٢)، ذُكر في كشف الظنون (١): «هذا الكتاب "لرجل من الفضلاء"، واتفق أول المخطوط مع ما جاء في كشف الظنون"، فلا يُكتب باستمارة الفهرسة أن المؤلف "رجل من الفضلاء" ولكن يُكتب كملحوظة، ويظل المخطوط غير معلوم المؤلف. ومخطوط الإقصاح في إعراب الكافية في النحو (٥)، ذُكر عنه في "كشف الظنون" (١): "لواحد من علماء الدولة المرادية صنفه لولد الشيخ "أحمد بن يوسف السلانيكي" بإشارته"، يُتعامل معه كما سبق، وهكذا.

۱۷ – فى كثير من الأحيان يوجد اسم المؤلف مقترنًا بالعنوان فى صفحة عنوان المخطوط وعند كتابة كل منهما فى استمارة الفهرسة، يُفصل بينهما. مثال ذلك: "شرح القليوبي على الأزهرية". يُكتب فى الاستمارة:

المؤلف من صفحة العنوان: القليوبي.

عنوان صفحة العنوان: شرح الأزهرية.

لكن إذا ذُكر فى صفحة عنوان المخطوط اسم صاحب المتن بالإضافة إلى صاحب الشرح فيُكتب صاحب المتن ضمن العنوان فى الاستمارة. مثال ذلك: العنوان الموجود على صفحة عنوان المخطوط "حاشية الصبان على شرح القليوبي للأزهرية".

يكتب في الاستمارة الآتي:

المؤلف من صفحة العنوان: الصبان.

عنوان صفحة العنوان: حاشية على شرح القليوبي للأزهرية.

<sup>(</sup>١) انظر اللوحة رقم (٩) بالملحق.

<sup>(</sup>٢) رقم الطلب (١٤٩١).

<sup>(</sup>٢) رقم الطلب (٥٢٧).

<sup>(</sup>٤) «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»، مج٢، ص١٧٠٩.

<sup>(</sup>٥) رقم الطلب (٤٣٤١).

<sup>(</sup>٦) «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»، مج٢، ص١٣٧٣ .

لكن إذا ذكر اسم صاحب العمل الأساسى على صفحة عنوان المخطوط بمعنى كلمة "شرح" يتم الإبقاء عليه في استمارة الفهرسة في بيان العنوان. مثال ذلك: العنوان الموجود على صفحة عنوان المخطوط "خالد على الأجرومية".

يكتب في الاستمارة الآتي:

المؤلف من صفحة العنوان: خالد.

عنوان صفحة العنوان: خالد على الأجرومية.

مع العلم أنه عند توثيق اسم المؤلف باستمارة الفهرسة من كتب التراجم يُكتب اسمه كاملاً. مثال ذلك: "خالد" هو: "خالد بن عبد الله بن أبى بكر الأزهرى ، المتوفى عام (٩٠٥ هـ)" (١) .

1۸- إذا وجد على صفحة عنوان المخطوط القاب ووظائف المؤلف مثل: (القاضى، الشيخ العالم، الطبيب، المدرس... إلخ)، لا تُكتب في استمارة الفهرسة. مثال ذلك: "شرح على الآجرومية للشيخ خالد الأزهري".

يكتب في الاستمارة:

المؤلف من صفحة العنوان: خالد الأزهري.

عنوان صفحة العنوان: شرح على الأجرومية.

لكن إذا ذكر على صفحة عنوان المخطوط اسم واحد فقط من أسماء المؤلف مقرونًا بأحد هذه الألقاب يُكتب اللقب في استمارة الفهرسة مقرونًا باسم المؤلف بغرض عدم تجهيل المؤلف، مثال ذلك: مكتوب على صفحة عنوان أحد المخطوطات: "شرح على الأجرومية للشيخ خالد".

يُكتب في استمارة الفهرسة كالآتي:

المؤلف من صفحة العنوان: الشيخ خالد.

عنوان صفحة العنوان: شرح على الأجرومية.

مع العلم أنه عند توثيق اسم المؤلف باستمارة الفهرسة من كتب التراجم يُكتب اسمه كاملاً كما بالنقطة السابقة.

<sup>(</sup>۱) «الأعلام»، مج ۲، ص ۲۹۷.

19- إذا كان الكتاب مترجمًا، ومؤلفه غير معلوم، ولكن مترجمه معلوم، يكون فى هذه الحالة مجهول المؤلف. مثال ذلك: مخطوط "ترجمة ديوان قلائد المفاخر فى غريب عوائد الأوائل والأواخر" ترجمة رفاعة الطهطاوى<sup>(۱)</sup> عام (١٢٤٤ هـ)، ذُكر فى "الأعلام" للزركلي<sup>(٢)</sup> "هذا المخطوط مترجم من الفرنسية وأصله "(Deppin).

7 - قد يُتوفى المؤلف قبل أن يبيض كتابه أو يكمله، فيقوم أحد الأفراد بتبييضه أو تكملته، وإخراجه للناس، ففى استمارة الفهرسة يُكتب المبيض كجامع للعمل مع نسبة العمل لمؤلفه الأساسى، أما المكمل فيصبح مؤلفًا مشاركًا. مثال ذلك: مغطوط "مصباح الصحاح" تأليف عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي(٢)، ذكر في مقدمته أن المؤلف ألف الكتاب، لكنه توفى قبل تبييضه فقام ابنه "محمد بن عبد الرحيم" بتبييضه (ئ)، أى أن المؤلف هو الأب، حيث إنه المسئول عن المحتوى الفكرى، بينما الجامع أو المبيض هو الابن. ومخطوط "تفسير الجلالين" لجلال الدين محمد بن أحمد المعلى، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي(٥) مكون من جزأين، كل جزء المؤلف مختلف، حيث ابتدأ المحلى بالتفسير من سورة الكهف حتى آخر سورة في لمؤلف مختلف، حيث ابتدأ المحلى بالتفسير من سورة الكهف حتى آخر سورة في المصحف – سورة الناس – بالإضافة إلى سورة الفاتحة، ثم توفى، وجاء السيوطي ليكمل تفسير القرآن الكريم من سورة البقرة حتى سورة الإسراء. ومخطوط "حاشية ليكمل تفسير القرآن الكريم من سورة البقرة حتى سورة الإسراء. ومخطوط "حاشية العصنى، ومير صدر الدين محمد الحسنى، ومير صدر الدين محمد الحسنى "(١) حيث ذُكر في عنوانها أنها لمير صدر الدين محمد الحسنى وهي تتمه لحاشية أبيه الشريف" وذكر أيضًا في المقدمة أن أباه الدين محمد الحسنى وقبي قبل إتمامها، فأتمها ولده.

١٦- قد تكون صفحة عنوان المخطوط من كتاب مختلف فى أوراقه عن بقية أوراق المخطوط. مثال ذلك: مخطوط [رسالة فى النحو](١)، عند فهرسته كانت الورقة الأولى منه عليها عنوان "نيل السعادات فى علم المقولات" لمحمد بن محمد البليدى، وبقية الأوراق السبعة والعشرين من "رسالة فى النحو" ناقصة الأول والآخر، ففهرست

<sup>(</sup>١) رقم الطلب (١٧١٠).

<sup>(</sup>٢) والأعلام،، مج٢، ص٢٩.

<sup>(</sup>٢) رقم الطلب (١٧٢٩).

<sup>(</sup>٤) انظر اللوحة رقم (١٠) بالملحق.

<sup>(</sup>٥) رقم الطلب (١٠٣٠).

<sup>(</sup>٦) رقم الطلب (٤/٢٠٥٢).

<sup>(</sup>٧) رقم الطلب (٩٧٤٩).

الأوراق السبع والعشرون على أنها [رسالة فى النحو]، وكتب العنوان الموجود بالورقة الأولى فى خانة الملاحظات، نستنتج من ذلك: أنه على المفهرس القيام بفحص المخطوط الذى يفهرسه فإذا وجد خرمًا - أى نقصًا فى أوراقه - فعليه أن يتأكد أن الأوراق التالية لهذا الخرم تتبع ما يسبقها من أوراق، وأنها ليست من مخطوط آخر.

7Y- قد يتفق أكثر من كتاب فى العنوان. مثال ذلك: مخطوط "إتحاف أهل الإسلام بما يتعلق بالمصطفى وأهل بيته الكرام" تأليف محمد الصبان (١)، ورد ذكر هذا العنوان ضمن أعمال المؤلف "بالأعلام" للزركلي (٢) بينما ورد "بإيضاح المكنون" (٦) بهذا الشكل ومنسوبًا لشخص آخر "إتحاف أهل الإسلام بما يتعلق بالمصطفى وآل بيته الكرام" لأبى الفيض السيد مرتضى الزبيدى. فعلى المفهرس التحقق من نسبة الكتاب لمؤلفه عن طريق الرجوع إلى الببليوجرافيات والمخطوطات المثيلة لنفس المؤلف، ومقارنة فاتحة وخاتمة المخطوط بغيره من النسخ التى سبق فهرستها فى نفس المكتبة أو فى المكتبات الأخرى.

77- "قد يرد اسم المؤلف بأشكال مختلفة متغايرة، وهذا ناتج عن عدم خضوع الاسم للتوحيد والتقنين، والاسم العربى يشتهر أحيانًا بالاسم الشخصى، أو الكنية، أو اللقب، أو النسبة؛ لذا يُفضل أن يبدأ باسم الشهرة، ولكن وجود أكثر من شهرة فى الاسم الواحد توقع بعض المفهرسين فى الخطأ، حيث تكمن المشكلة فى تحديد العنصر الذى يمكن اعتماده مدخلاً، ومن أمثلة هذه الأسماء" أبو عبد الله محمد ابن أحمد بن محمد القرطبى الأنصارى الأندلسى". فأيها هو اسم الشهرة؟ القرطبى، أم الأنصارى، أم الأندلسى، ويختلف اسم الشهرة المفضل من مصدر إلى آخر، ومن المصادر التى تذكر أسماء الأشخاص ومؤلفاتهم:

- "الفهرست" للنديم، المتوفى عام ٣٧٥هـ.
- "معجم الأدباء" لياقوت الحموى، المتوفى عام ٦٢٦هـ.
- "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي، المتوفى عام ٤٦٣هـ.
  - "وفيات الأعيان" لابن خلكان، المتوفى عام ٦٨١هـ.

<sup>(</sup>۱) رقم الطلب (۱۸۲۲).

<sup>(</sup>٢) الأعلام، مج٦، ص٢٩٧ .

<sup>(</sup>٣) إسماعيل البغدادى، محمد أمين بن مير سليم: «إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون»، مج ١، ص١٥٥.

- "طبقات فحول الشعراء" لمحمد بن سلام الجمحي، المتوفى عام ٢٣١هـ.
  - كشف الظنون لجاجي خليفة، المتوفى عام ١٠٦٧هـ.
- "شذرات الذهب في أخبار من ذهب" لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، المتوفى عام ١٠٨٩هـ.
- "نفح الطيب" لشهاب الدين أبى العباس أحمد بن محمد المقرى، المتوفى عام ١٠٤١هـ.
  - "الأعلام" للزركلي.
  - "معجم المؤلفين" لكحالة.
  - "تاريخ الأدب العربي" لبروكلمان.

وغير ذلك من المراجع العربية.

وهناك وجهة نظر تُؤيد فكرة "أن تكون المداخل بأسماء المؤلفين دون تقديم اسم الشهرة، مع الإحالة من اسم الشهرة إلى الأسماء العادية للمؤلفين.

ووجهة نظر أخرى تؤيد استخدام أحد قوائم الاستناد لأسماء العرب.

إلا أن استخدام الحاسب الآلى قد وضع حدًا لهذه المشكلة، وسهّل الوصول إلى الاسم من أى جزء فيه، لكن الحاسب لم يحقق الوحدة لمداخل الأعلام العرب....

قضية أخرى تخص أسماء المؤلفين القدماء وهى الاستطراد فى ذكر أسماء المؤلفين بلا حدود، فلا بد من وضع حد أقصى لا تتجاوزه، وليكن الاسم الثلاثى للمؤلف مضافًا إليه اللقب أو اسم الشهرة (١).

ويُفضل البدء بأسماء الشهرة وخاصة لأسماء المؤلفين القدماء، والاستعانة بأحد قوائم الاستناد الموجودة، أو أن تقوم المكتبة بعمل قائمة استناد بالمؤلفين خاصة بها.

وبتطبيق ما تم ذكره على المثال السابق: "أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد القرطبي الأنصاري الأندلسي"

<sup>(</sup>۱) فاطمة محمد عبد السلام: «فهرسة المخطوطات عند الحلوجي بين النظرية والتطبيق»، في في المخطوطات والتراث: دراسات مهداة إلى الأستاذ الدكتور عبد الستار الحَلوَجِي بمناسبة بلوغه سن السبعين (۱۹۳۸ - ۱۹۳۸م) / تقديم: كمال عرفات نبهان، القاهرة، مكتبة الإمام البخاري، ۲۰۰۸ .

يُعتمد اسم المؤلف كالآتى: القرطبي، محمد بن أحمد.

مع الإحالة من الأسماء الآتية:

الأنصاري، انظر، القرطبي، محمد بن أحمد.

الأندلسي، انظر، القرطبي، محمد بن أحمد.

وفى حالة وجود اسمين أو أكثر متفقين فى اسم الشهرة أو الاسم كله، فالأوفق أن يضاف تاريخ الوفاة لكل منهما للتفريق بينهما مثال ذلك:

ابن دينار، محمد بن إبراهيم، المتوفى عام ١٨٢ هـ.

ابن دينار، محمد بن إبراهيم، المتوفى عام ١٩٠ هـ (١) .

مثال آخر:

العكبرى، محمد بن محمد، المتوفى عام ٤٧٢هـ.

العكبرى، محمد بن محمد، المتوفى عام ٥٧٤هـ "(٢).

<sup>(</sup>۱) صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى: «الوافى بالوفيات»، دمشق: المطبعة الهاشمية، ۱۹۵۹ ، مج۱، ص ۲۲۹، ۲۲۱ .

<sup>(</sup>Y) «فهرسة المخطوطات العربية»، ص ١٩٧ - ١٩٩ .

#### قائمة المراجع:

- ۱- إسماعيل البغدادى، بن محمد أمين بن مير سليم البابانى. إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. بيروت: دار إحياء التراث العربى،
   [د.ت] ۲ مج. مصورة عن نسخة طبعت باسطنبول عام ١٩٤٥م.
- ٢ هدية العارفين: أسماء المؤلفين والمصنفين. بيروت: دار إحياء التراث العربى،
   [د. ت] ٢ مج، مصورة عن نسخة طبعت باسطنبول عام ١٩٥١ م.
- ٣ حاجى خليفة، مصطفى بن عبد الله: كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون.
   بيروت: دار إحياء التراث العربى، [د.ت] . ٢مج. مصورة عن نسخة طبعت باسطنبول عام ١٩٤١ م.
  - ٤ الزركلي، خير الدين: الأعلام. بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٩٨ . ٨ مج.
- 0 شعبان عبد العزيز خليفة: المحاورات في مناهج البحث في علم المكتبات والمعلومات. ط ٢ . [ القاهرة ] :الدار المصرية اللبنانية، ١٩٩٨ . ٣٦٧ ص.
- ٦ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى: الوافى بالوفيات، دمشق: المطبعة
   الهاشمية، ١٩٥٩ ، مج١ .
- ٧ عابد سليمان المشوخى: فهرسة المخطوطات العربية. الزرقاء (الأردن):
   مكتبة المنار، ١٩٨٩ ، ٣٤٢ص.
- ٨ عبد الستار عبد الحق الحلوجى: المخطوط العربي، القاهرة، الدار المصرية اللينانية، ٢٠٠٢ ، ٣٣٤ص.
  - ٩ نحو علم مخطوطات عربي، ط١ . القاهرة: دار القاهرة: ٢٠٠٤ ، ٢١٣ص.
- ۱۰ عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين، بيروت: دار إحياء التراث العربي، [د.ت]، ٨ مج.
- 1۱ فاطمة محمد عبد السلام: "فهرسة المخطوطات عند الحلوجى بين النظرية والتطبيق"، في "في المخطوطات والتراث": دراسات مهداة إلى الأستاذ الدكتور عبد الستار الحَلوَجِّي بمناسبة بلوغه سن السبعين (١٩٣٨ ٢٠٠٨م)"، تقديم: كمال عرفات نبهان، القاهرة: مكتبة الإمام البخارى، ٢٠٠٨ ، ٤١٦ ص، ص ٢٢٦ ٢٢٧ .

ملحق اللوحات

-



لوحة رقم (١)

صفحة عنوان مخطوط: "محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر" لعلى دده بن مصطفى الموستاري" حيث ذكر بها "محاضرة الأوايل ومسامرة الأواخر تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي"



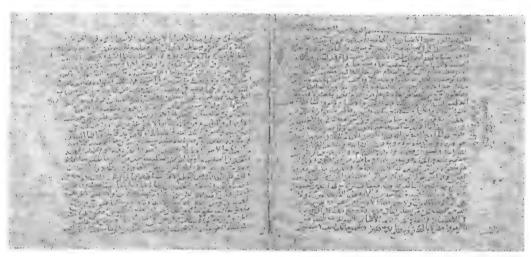



لوحة رقم (٢) صفحة العنوان ومقدمة مج٥، وخاتمة مج٦ لمخطوط: "فيض القدير شرح الجامع الصغير من حديث البشير النذير" للسيوطى: تأليف محمد عبد الرؤوف المناوي"، حيث اختلف شكل العنوان في كل منها.



المالسال وتعداد فالعالم وسنويا ري وم مريان الموادر المعالى سيدناكي والمواصورا للمام المانية المتنافظ المتافظ المتنافظ المتافظ المتافظ المتافظ المتنافظ المتنافظ المتنافظ الاطباب لمراج فأرصاعلى الثقريب للمرمعة أوريت الما المناب المان استابست عندس ائت والواعدة وفي فيصفاره natividisciplina division وسيوون فوالندا والتفاعين ويداءانا كا الاعدواء وسد والنياة والمنام الماسينالي والبهالف عرواتوسالي الإسع المطالبة وان الذي عشه ها ساز مه العرب الديال و العيزات بحثله فالمالوجي المؤير وتسياسه وال المرء وناصيه للهازموا ادباروساراها المااسم بهلعان حسوالاما ويوفيني والتكارة المالاي y Williamidies waithy ح مؤقة ومعال لارب عرورا مامولا الخرافيلا عنمان عن وارافحه على فراعد عن العلم على أبعث ومتال دفران ب the office the things الالا عدائي لها المنتقول والدعشق ويحد فاورسه Timble with is passionally a larger with سال سال معان معال من المعان من المعان عمل ويرونا لا تخلف الدي لم شهيم الفق نسية فالمصطعفية والالامويه والاسق المكافية فالعراجله الإصاران والعرالة م الدار وأفعتُه بن تعلي المعال ويسم وفلي المع عابله والأرائم والمراحظ المنسائدية والمسلم الأرائلة في الأنوسية عدائلا أر تأصل أوسية خراكيب فاللذا لعلالك المادول والأراد والمراز والمعا المناالة ووالمراكدة باعبه إسهر في به احدالها وكن واعدالها وبشا ودوسمي سي لحسن و سندي عن العرب اليوصوف المأل العرسالة عين المائن المولات إلى يت والمارية المسالف أنتذ والاستان المالات والسابية وفاحتها يعز عن المطال المالية والماراندفاع المهدية والمفاة والهارواسي الاستفالافاي أرسفال المتان والسنة ومسالم الله فسرعة بأوشائر ويعبد عداج الأثاثاء بالمجالة المنا ومناصد ون ورويا وفي يدار المالان ويسفاح يزيشار رعام فالانهام فيامير فاستار العم المالي ليويدو المالين في فيلم معاني يتراسان فأرارسا لاهاني المرجا لأراز الإليان المالية المنافقة المالينية والمالية المالينة

### لوحة رقم (٣)

مقدمة مخطوط: "مجيب الندا شرح قطر الندى وبل الصدى" لعبد الله بن أحمد الفاكهي ذكر فيها عنوان: "حصب الندا إلى شرح قطر الندى"، وفي: "كشف الظنون" كان عنوانه "مجيب الندا شرح قطر الندى وبل الصدى"، مع اتفاق فاتحة المخطوط مع الفاتحة الموجودة في: "كشف الظنون".



Legal Charles Charles and Land THE REAL PROPERTY. A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH Mind and the state of the المعالم الرائية المستعددة والمستعددة والمستعددة المستعددة المستعدد المستعد مع والمرافعة المنظل والمدين والمافات والتافر المنا المساورة الماسلون والمتواد The Company of the State of the STORY AREA IN र केंग्रेड होने केंग्रेस केंग्रिस केंग्रेस केंग् المنازي والمالك والمعالية والمتازية والمالية West of the second And he was the second of the second william the firm The state of the s distribution of the second to the second of the second Legine Marine State The first wine the best in But I made the little to the same Wilder The Control of Mary State of the التهافية المعارلة والمعالمة والمعاركة والمعارك A STATE OF THE STA Laboration and children المستناد المستان والمالية والمستناد المستناد المستاد والمستاد والمستناد والمستاد والمستناد والمستناد والمس The state of the s Sting the still the still

# لوحة رقم (٤)

مقدمة مخطوط: "شرح تلخيص أعمال الحساب" لعبد العزيز بن على بن داود الهواري، ذكر فيها اسم المؤلف "الهراوي"، ثم شُطب عليه وكتب "الهدادي"، وفي: "معجم المؤلفين" "الهواري".



بعنع اللاه وه وكافال ابن ما لك اسم على المنع اللاه الدنة اسم على المنع اللاه المنع المنع المنع المنع الله والجع عاص من المنعل هويا المروس ك انسال اوج المه والحاج عالى ويتول المنع الله والما المناع والمناع المناع المنع المناع والمناع المناع المناع

# لوحة رقم (٥)

مقدمة مخطوط في الفقه الشافعي، سماه مؤلفه باسمين: "فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، والقول المختار في شرح غاية الاختصار" لشمس الدين محمد بن القاسم الغزي.



واد الدار طلا الله الدين و المسيخ الراد الراسة كالمقادم ل في الأوا على الكان الدين الماسخ الماسخ الماسخ الماسخ والقبار أي المسيخة المراسخ المدار الماسخ والماسخ الماسخ وتوا لغائد من وروا تعالى الوائدة والمالية والمالية والمالية م المراجعة ا المراجعة ال The first will be a little wile be distill in Neglighton il aliant is fly gradition is نرفناة الماء أربياء مرا وبالذيبيعة عراالعن وبالنكن اليا وليارة التورياليا فالدالة الانطارال الانطارال والمال والإتبواليوبالون ومايد الواللا المواهدة They are distributed in the wife والمناطقة المناطقة ال المستخدم ا المنتشر المتلة النادوان والاستادي المات علاا منا والإستالية الإستان المالية مديدة والمارات فنن أودورالسياد إليالوم ويعلالا اداه الم Marchael Marchael Marchael ورزيا لأمكن يترفوا التنابيا فالفات بالالوا التوال على وسية الران والمداوي الموطل المراسيد في مناوير المحاملية ومند التعرظ لاحمال وموام بالعاملها ما الما أن المسترك المراكن المركن المركن المركن المرا المناف المنافية المنا مراع وقلانعة لن عدو والمراقة لرجي الصادر المالية فالمناف الاستناسل المنافظ التاليين distributes anticalistic lead عدال مشأ العدولة، ومأ لمان ما مأورها الذين والمرد المنا الم ويزا الاستال العدل ميزا وعليه الترسط ويما المزري الدين عوال الموال أو العادوية المالالالمالية المالية علاستوسي والمروها ليفاد كالعادلين على دين التنجيف للمنف المرواج الخاريات فالأنبا وواثق الم المينا وروان ملحضي) المالام البيدا عرد بالعداد . ما المامة كاموا العامة والعامد المدين العصوار المحالمان المنافعة . العالم وعلمها لبيدا وخدا المهدد المعامات المات عام على المدين مبدئا فألاد القدالهيد المدودة المادات الانعام فإهما المقومين إلى المرابع المالية الم No fallonation of the control والمراد والمراب المالية Millian of the state of the sta

# لوحة رقم (٦)

مقدمة مخطوط: "حاشية على فضائل رمضان" للأجهوري، تأليف: علي الصعيدي العدوي، ذكر فيها أن جامع الرسالة "محمد بن عبادة العدوي"، جمعها عندما سمعها من "علي الصعيدي العدوي" وهو يقولها لـ "علي الأجهوري".



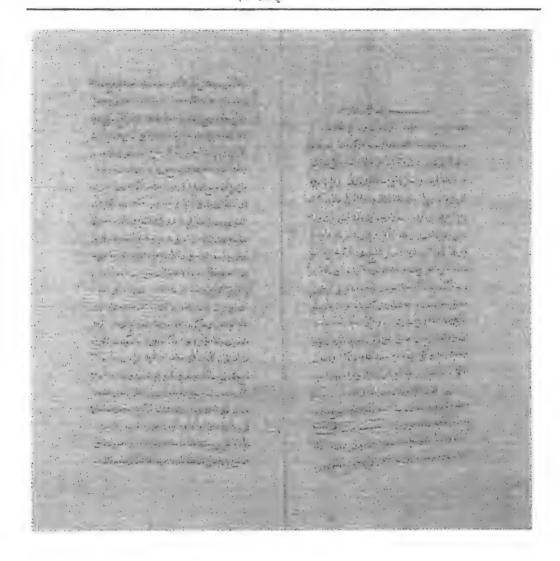

# لوحة رقم (٧)

مقدمة مخطوط في النحو، كُتب على غلافه: "إظهار الأسرار لمحمد البركلي"، بينما الواقع أنه كتاب: "حل أسرار الأخيار في معرب الإظهار" لحسين بن أحمد زيني زاده.





لوحة رقم (٨)
صفحة عنوان مخطوط: "رسالة صوفية لمحمد الباجوري"،حيث العنوان في شكل شعر مسجوع
"رسالة صوفية عجيبة رياضها مونقة غريبة
ضمنت نتائج الحقيقة ونظمت شرايع الطريقة
لشيخنا محمد الباجوري نال الرضى من ربنا الغفور"



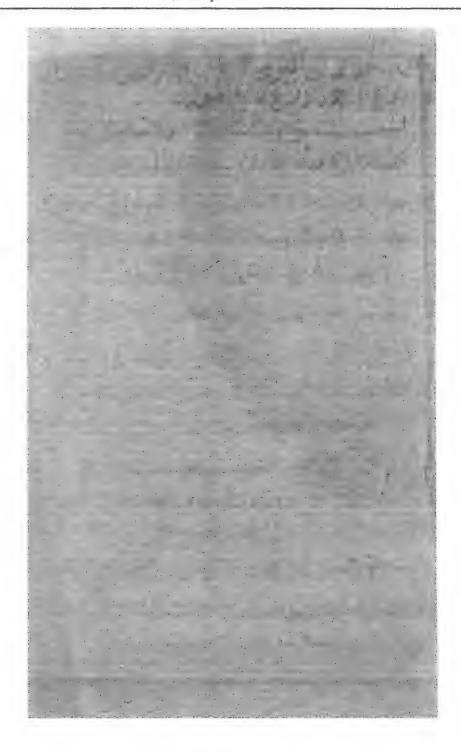

لوحة رقم (٩)

صفحة عنوان مخطوط: "الداعي إلى أشرف المساعي"، وهو تلخيص لكتاب: "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح" لشمس الدين ابن قيم الجوزية، ذُكر فيها أن من قام بتلخيصه أحد تلاميذ "ابن قيم الجوزية"، ولم يُذكر اسمه.



The party is the state of Welling Allegan April Control of the Control سام وللدالقديد أرمولا يصالده المكالة والمناف على الرسود The Control of the State The Distriction of the same of Killian Market Site of the state of the والمواقد والمواشق المراجرات では、大学の大学の大学の大学の بالمتحالات الماج المحرار المابارك المناسبة المسن Alexander of the second of the The properties of the second 少多的是多多的 the state of the s - 12 There was the little Military My Line المهار والمعادون الحيارة 353P129135 35% The second second 

# لوحة رقم (١٠)

مقدمة مخطوط: "مصباح الصحاح "تأليف: عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي. ذُكر فيها أن المؤلف ألَّف الكتاب، لكنه توفي قبل تبييضه، فقام ابنه "محمد بن عبد الرحيم" بتبييضه.



# الوقف والوصاء وأثرهما في الوبعه الإغرابي

طبه ماره طلبه مارها الها معرو<sup>(\*)</sup>

#### المقدمة

الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين.

#### أما بعد

فإن القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الكبرى التي تحدَّى الله بها الإنس والجن والعرب فعجزوا عن معارضته أو الإتيان بمثله؛ وذلك لما اشتمل عليه من بيان و فصاحة وبلاغة خرجت عن طوق العرب حتى بلغت حدَّ الإعجاز.

وإن فضل القرآن الكريم على سائر الكلام كفضل الله تعالى على سائر خلقه، فقد جعله الله تعالى خير رسالاته إلى الأرض لهداية البشرية وإرشادها إلى الصراط المستقيم؛ لذلك تولى الله سبحانه وتعالى حفظه بنفسه، ولم يكله إلى أحد من خلقه فقال تعالى: (إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)(١). ومن مظاهر حفظه تعالى للقرآن الكريم أن قيض علماء ريانيين عُنُوا بتفسيره والكشف عن بلاغته وبيانه وأسرار إعجازه، كلما مضى منهم جيل خلفته أجيال، كل ذلك بصبر عجيب لا يعرف السآمة ولا الملل.

ومن تجليات عناية هؤلاء العلماء حفاوتهم بعلم الوقف والوصل، ومتى يكون المعنى صحيحًا على الوقف على كلمة، فاسدًا على وصل تلك الكلمة بما بعدها، حتى أنهم وضعوا كتباً مستقلة في الوقف والوصل (٢) وأثرهما في المعنى، وهذا بحث بعنوان (الوقف والوصل وأثرهما في الوجه الإعرابي في القرآن الكريم)، وصلة هذا الموضوع بتراثنا صلة ماسة لأنه ينشط في خدمة القرآن الكريم، وهو محراب طالما تبتل فيه علماؤنا الأقدمون، وقد توفر على الكتابة في هذا الموضوع جمع غفير من سلفنا الصالح، منهم:

١- أبو بكر بن الأنباري المتوفى ٣٠٤ في كتابه "إيضاح الوقف والابتداء".

<sup>(\*)</sup> مدرس بقسم اللغويات بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، فرع المنوفية

<sup>(</sup>١) (العجر:٩)

<sup>(</sup>٢) منها كتاب القطع والاثنتاف للنحاس، و"منار الهدى" للأشموني، و"المكتفى" للداني.

٢- أبو جعفر النحاس المتوفى ٣٣٨ هـ في كتابه "القطع والائتناف".

٣- أبو عمرو الداني المتوفى ٤٤٤ هـ في كتابه "المكتفى في الوقف والابتدا".

و المقصود من تلاوة القرآن إيصال المعنى إلى قلب المتكلم، بحيث يكون المعنى تامًا لا يوقع المتكلم في لبس ولا حيرة، لذلك ينبغي للقارئ -عند قراءة القرآن- أن يراعي الوقف الذي يتم به معنى الكلام، ويراعي الوصل الصحيح الذي لا يفسد عليه المعنى.

ولذلك وجب اختيار وقت للتنفس والاستراحة، وتعيَّن على القارئ أن يرتضي ابتداءً بعد التنفس والاستراحة بشرط أن لا يكون ذلك مما يخل بالمعنى أو الفهم حتى يظهر إعجاز القرآن.

ومن أجل ذلك كله فقد حض الأثمة على تعلم الوقف والابتداء، ومعرفته معرفة تامة (١).

فإن الوقف إن لم يكن صحيحًا أدى إلى فساد في معنى الآية، ولبس في الفهم لمقاصدها، وتغيير في الإعراب الذي هو فرع المعنى، والسبب في ذلك -في رأيي- هو عدم معرفة مواضع الوقف والابتداء، فقد يكون المعنى صحيحًا عند الوقف على كلمة في الآية، فإذا وصلت أدى الوصل إلى فساد المعنى واضطراب الإعراب، لأن ما بعد الكلمة الموقوف عليها يكون كلامًا مستأنفًا وليس معطوفًا على ما قبلها، فمن ذلك قوله تعالى ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾(٢).

نجد علامة الوقف اللازم "("على كلمة "يسمعون". لأن "الموتى" ليس معطوفًا على الذين يسمعون حتى لا يفسد المعنى، لأن الذين يسمعون هم المؤمنون الموحدون، وأما الموتى فلا يسمعون ولا يستجيبون؛ لأنهم موتى، وعلى هذا فالوقف على "يسمعون" والابتداء بما بعده على أنه كلام مستأنف مكونٌ من مبتدأ وجملة فعلية في موضع رفع خبر المبتدأ، إلى غير ذلك من أمثله ستراها -أيها القارئ الكريم- في أثناء هذا البحث.

وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل لوجهه خالصًا، ولطلاب العلم نافعًا، هو ولي ذلك والقادر عليه، هذا وبالله التوفيق، والله من وراء القصد.

<sup>(</sup>١) ينظر ابن الجزري. "النشر" (٢١٦/١).

<sup>(</sup>٢) (الأنعام: ٢٦)

### تمهيد

### المقصود بالوقف والابتداء

الوقف لغة: الحبس والكف، يقال: وقف الشيء أي: حبسه، ويقال: أوقفت الدابة أي: كففتها عن المشي<sup>(١)</sup>.

واصطلاحًا: قطع الصوت على الكلمة القرآنية زمنًا ينتفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القراءة: إما بما يلى الكلمة الموقوف عليها أو بها أو بما قبلها، وليس بنية الإعراض عنها<sup>(۲)</sup>.

ويفرق علماء القراءات هنا بين ثلاثة مصطلحات متقاربه، هي: القطع، والوقف، والسكت. وعلى الرغم من أنها جميعًا تدور حول معنى قطع الصوت زمناً ما، فإن الفروق بينها تبدو في أمرين: الأول: مدة القطع، والثاني: القصد منه،

وهذا بيان ما يقصدونه من هذه المصطلحات.

فالوقف: عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنًا ينتفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القراءة. فمن حيث الزمن يستغرق الوقف وقتًا يسع للتنفس، ويكون ذك على رؤوس الآي أو أوسطها، ولا يكون في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسمًا من الكلمات. ومن حيث القصد فإن القارئ يقف لا بنية الإعراض وعدم الاستمرار في القراءة، بل بنية الاستراحة التي تسمح له بالتنفس، والعود مباشرة لاستئناف القراءة، كأن يقرأ القارئ (والضُّحَى، واللَّيْل إذا سَجَى)(٢)، ثم يقف (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى)(٤)، ثم يقف (ولَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَى)(٥)، ثم يقف، وهكذا إلى آخر ما يريد قراءته.

وأما السكت: فهو عبارة عن قطع الصوت زمنًا دون زمن الوقف عادة من غير تنفس.

فأول فرق بين الوقف والسكت هو في مدة القطع فهو في السكت أقل مدة من الوقف، ومن أجل هذا أطلق عليه وقيفة، وقد يسمى وقفة يسيرة أو سكتة لطيفة (١).

<sup>(</sup>١) ينظر ابن منظور، "اللسان" "وقف".

<sup>(</sup>٢) ينظر الشيخ محمد مكى: "نهاية القول المفيد" ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>۲) (الضحى:۲،۱)

<sup>(</sup>٤) (الضحى:٣)

<sup>(</sup>٥) (الضعى:٤)

<sup>(</sup>٦) اللسان وقف .

### أنواع الوقف :

### ١ - الوقف التام

هو ما يحسن الوقوف عليه، والابتداء بما بعده، ولا يتصل بعده بما قبله لا في اللفظ ولا في المعنى<sup>(١)</sup>.

- مثاله: قوله تعالى: "فلا يحزنك قولُهم" (٢) فالوقف على "قولهم" لازم، لأنه لو وصل بما بعده لأوهم أن جملة "إنا نعلم مايسرون وما يعلنون" (٦) من مقول الكافرين، وهو ليس كذلك.

النوع الثاني: هو الذي يحسن الوقف عليه ,ويحسن الابتداء بما بعده ,ومعنى هذا أنه يجوز وصله بعده لأن وصله لا يغير المعنى الذي أراده الله تعالى، ويسميه بعضهم بالتام المطلق.

وسمى تامًا لتمام الكلام عنده وعدم احتياجه لما بعده من اللفظ أو المعنى, ويكون غالبًا في أواخر السور، وأواخر الآيات وانقضاء القصص، ونهاية الكلام على حكم معين، وقد يكون في وسط الآية، وفي أوائلها كما سيأتي في الأمثلة (1).

#### مثاله

قوله تعالى: (والتك هم المفلحون)<sup>(0)</sup> والبدء بقوله: (إن الذين كفروا)<sup>(1)</sup> فالآية الأولى نهاية الآيات المتعلقة بأحوال المؤمنين,وما بعدها خاص بأحوال الكافرين.

# ٢ - الوقف الكافي

هو الذي يحسن الوقف عليه، والابتداء بما بعده، غير أن الذي بعده متعلق بما قبله من جهة المعنى دون اللفظ، فهو منقطع لفظًا متصل معنى، وسمى كافيًا لاكتفائه

<sup>(</sup>١) يراجع ابن الجنزري: "النشر" (٢٢٩/١)، والأشبموني: "منار الهندى"، ص٨، وخالد الأزهري: "الحنواشي الأزهرية"، ص٤٠، أن من ٤٠، ٤١؛ وملا القاري: "المنع الفكرية"، ص٥٠؛ "وزكريا الأنصاري: "المقصد لتلخيص ما في المرشد"؛ ص٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الداني: "المكتفي" ص١٤٠؛ والأشموني: "منار الهدى" (٩٠٠)؛ وزكريا الأنصاري: "المقصد لتلخيص ما في المرشد" ٣- ص (٥٠١).

<sup>(</sup>۲) (سورة يس: ۷٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر عطية قابل: "غابة المريد" ص٢٠٩

<sup>(</sup>٥) (سورة البقرة: ٥).

<sup>(</sup>٦) (سورة البقرة: ٦).

واستغنائه عما بعده، واستغناء ما بعده عنه، بأن لا يكون مقيداً له(١).

مثاله: الوقف على قوله تعالى: (أم لم تنذرهم لا يؤمنون)<sup>(۱)</sup> والابتداء بقوله تعالى: (ختم الله على قلوبهم)<sup>(۱)</sup> فآخر الآية كلام تام ليس له تعلق بما بعده لفظًا، ولكنه متعلق به من جهة المعنى؛ لأن كلاً منهما إخبارٌ عن حال الكفار.

### ٣- الوقف الحسن

هو الوقف على كلام تام في ذاته، متعلق بما بعده لفظًا ومعنى، وسمي حسنًا لإفادته فائدة يحسن الوقف عليها<sup>(٤)</sup>.

حكمه: يحسن الوقف عليه، وأما الابتداء بما بعده ففيه تفصيل على حسب نوعه.

مثاله: النوع الأول: قوله تعالى (بسم الله)<sup>(٥)</sup> وعلى قوله (الحمد لله)<sup>(١)</sup> أول الفاتحة، فهذا كلام تام يؤدي معنى صحيحًا، ولكنه متعلق بما بعده لفظًا ومعنى؛ لأن: (الرحمن الرحيم) و (رب العالمين) صفتان للفظ الجلالة ولا يصح فصل الصفة عن الموصوف.

وحكم هذا النوع أنه يحسن الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده لفظًا ومعنى.

### ٤ - الوقف القبيح

هو الوقف على كلام لم يتم في ذاته لشدة تعلقه بما بعده لفظاً ومعنى، ويترتب عليه إما ألا يفهم المراد من الكلام، وهذا هو القبيح، أو يفسد المعنى بسبب هذا الوقف، وهذا هو الأقبح.

مثاله: الوقف على قوله تعالى: (إن الله لا يستحى) $^{(Y)}$  ثم يقف.

<sup>(</sup>١) ينظر الداني: "المكتفي" ١٤٠؛ والأشموني: "منار الهدى" ص١١؛ وابن الجزري: "النشر" (٢٢٦-٢٢٨)

<sup>(</sup>٢) (سورة البقرة: ٦)

<sup>(</sup>٣) (سورة البقرة: ٧)

<sup>(</sup>٤) ينظر الداني: "المكتفي" (١٤٥)؛ وزكريا الأنصاري: "المقصد" (٢٧).

<sup>(</sup>٥) (سورة الفاتحة: ١)

<sup>(</sup>٦) (سورة الفاتحة: ٢)

<sup>(</sup>٧) (سورة البقرة: ٢٦).

# أثر الوقف والوصل في الوجه الإعرابي

### المسألة الأولى

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعَلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عَنْدٍ رَبُنَا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (١).

أكثر الناس على أن الوقف في قوله تعالى (وما يعلم تأويله إلا الله) وتم الكلام ها هنا، أي: لا يعلم أحدُ ما يؤول إليه أمر هذه الأمة إلا الله، خلافًا لما ادَّعَتُه اليهود حين أرادوا حساب حروف الجُمَّل(٢) فحاسبوه، وادعوا أن أُكَلَةَ(٣) هذه الأمة كيت وكيت. فأنزل الله تعالى (فأما الذين في قلوبهم زيغ) أي: مَيِّل: يعني اليهود (فيتبعون ما تشابه منه)...

وقال قوم: لا وقف على قوله: (إلا الله)، وإنما الوقف على قوله: (في العلم)؛ لأنه يرفع قوله: (الراسخون) بالعطف على لفظة (الله) عزًّ وعلا.

وهذا من هذا القائل غلط؛ لأنا قد قلنا: إن هذا من جملة الغيوب الخمسة التي استأثر الله بعلمه، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرِي نَفْسٌ بِأَيٍّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ فَيلًا فَمَا تَدُرِي نَفْسٌ بِأَيٍّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ فَبِيرٌ ﴾(أ)().

وقد ذكر الأصبهاني أن الوقف على (إلا الله) وقف تام يتم به المعنى؛ وذلك لأن علم تأويل المتشابه ليس إلا لله، وأما الراسخون في العلم فما عليهم في أمر المتشابه إلا التسليم لله قائلين: (كل من عند ربنا)، والوقف على قوله تعالى: (كل من عند الله)

<sup>(</sup>۱) (آل عمران:۷).

<sup>(</sup>٢) هو ضرب من الحساب يجعل فيه لكل حرف من الحروف الأبجدية عدد من الواحد إلى الألف على ترتيب خاص. ينظر "المعجم الوسيط" "جمل"؛ والكفوى: "الكليات" ١٧٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) كذا وقع، وصوابه: 'أكّلْ، وهو الرزق والحظ من الدنيا يريدون مدة أمته وأجلها ,ووقع على الصواب 'أكّل' في مجمع البيان (٤١٠/١) للطبرسي.

<sup>(</sup>٤) (النحل: من الآية ٨٩).

<sup>(</sup>٥) (لقمان:٢٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر الأصبهاني: كشف المشكلات (٢١٥/١-٢١٦).

مروي عن عائشة وابن عباس في رواية عنه وابن مسعود، وغيرهم(١).

وذهب كثير من العلماء إلى أن الوقف على (وما يعلم تأويله إلا الله). وهو الذي اختاره الأصبهاني، وحقق المعنى عليه.

ومن الذين اختاروا الوقف على لفظ الجلاله (الله) الفراء في معاني القرآن، قال الفراء: "(وما يعلم تأويله إلا الله)" ثم استانف "(والراسخون)" فرفعهم بـ (يقولون) لا باتباعهم إعراب الله..."(۲).

وقال القرطبي: "... ومذهب أكثر العلماء أن الوقف التام في هذه الآية إنما هو عند قوله: قوله: (وما يعلم تأويله إلا الله) وأن ما بعده استئناف كلام آخر، وهو قوله: (والراسخون في العلم يقولون آمنا به)..."

وروى عن مجاهد أنه نُستَقَ (الراسخون) على ما قبله، وزعم أنهم يعلمونه، واحتج له بعض أهل اللغة فقال: معناه: والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا، وزعم أن موضع (يقولون) نصب على الحال، وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه؛ لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معًا، ولاتذكر حالاً إلا مع ظهور الفعل فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حالً، ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: عبد الله راكبًا، بمعنى: أقبل عبد الله راكبًا ... فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحويين له أولى من قول مجاهد وحده، وأيضًا فإنه لا يجوز أن ينفي الله سبحانه شيئًا عن الخلق ويثبته لنفسه، ثم يكون له في ذلك شريك. ألا ترى إلى قوله: (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله)(١)، وقوله: (لا يجليها لوقتها إلا هو)(١)، وقوله: (كل شيء هالك إلا وجهه)(٥) فكان هذا كله مما استأثر الله تعالى بعلمه لا يُشركه فيه غيره، وكذلك قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله)، ولو كانت الواو في قوله: (والراسخون) للنسق لم يكن لقوله: (كل من عند رينا) فائدة(١).

<sup>(</sup>۱) ينظر ابن جرير: تفسيره (١١٨/٣-١٢٣)؛ والقرطبي: تفسيره (١٥/٤-١٩)؛ ونسب هذا الوقف أيضًا اختيارًا لابن عمر، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، ومن النحاة الكسائي، والأخفش، والفراء، وأبو عبيد، وينظر أيضًا النحاس: "القطع والائتناف" (٢١٣-٢١٥)؛ والداني: "المكتفى" (١٩٥-١٩٧)؛ والأنباري: "إيضاح الوقف" (٥٥٥-٥٦٨)؛ والأشموني: «متار الهدى، (٥٦-٥٧).

<sup>(</sup>٢) الفراء: "معاني القرآن" (١٩١/١)؛ وينظر النحاس: "إعراب القرآن" (١١-٣١٠).

<sup>(</sup>٣) (سورة النمل: ٦٥).

<sup>(</sup>٤) (سورة الأعراف: ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) (سورة القصص: ٨٨).

<sup>(</sup>٦) القرطبي: تفسيره (١٥/٤ -١٩)، وينظر ابن كثير: تفسيره (٢/٥-٩).

وقال البغوي في تفسيره مرجحًا الوقف على لفظ الجلالة: "الأول<sup>(١)</sup> أقيس بالعربية وأشبه بظاهر الآية" (٢) كما اختاره ابن جرير (٢).

وقد اختار هذا الوقف الفخر الرازي محتكمًا إلى المعنى في ترجيح هذا الوقف بأن الله مدح الراسخين في العلم بالإيمان بما تشابه من القرآن، والإعلان عن الإيمان بما تشابه لا تظهر له مزيِّة إلا إذا ظل ما تشابه مجهول الحقيقة لديهم، وهم مع ذلك مؤمنون به، ومفوضون الأمر فيه إلى الله تعالى.

قال الرازي: "لو كان الراسخون في العلم عالمين بتأويله لما كان بتخصيصهم بالإيمان وجه، فإنهم لما عرفوه بالدلائل صار الإيمان به كالإيمان بالمحكم، فلا يكون في الإيمان به بخصوصه مزيد مدح (٢).

واختار بعضهم الوقف على "والراسخون في العلم"

قال الزمخشري: "وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم" أي: لا يهتدي إلى تأويله الحق الذي يجب أن يُحمل عليه إلا الله(1) وعباده الذين رسخوا في العلم أي: ثبتوا فيه وتمكنوا، وعَضُوا فيه بضرس قاطع. ومنهم من يقف على قولهم "إلا الله" ويبتدئ: والراسخون في العلم (يقولون)، ويفسرون المتشابه بما استأثر الله بعلمه، وبمعرفة الحكمة فيه من آياته كعدد الزيانية ونحوه.

والأول هو الوجه، ويقولون: كلام مستأنف موضح لحال الراسخين بمعنى: هؤلاء العالمون بالتأويل (يقولون آمنا به) أي بالمتشابه (٥٠).

وقال العكبري: "(وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم)، (والراسخون) معطوف على اسم (الله) والمعنى أنهم يعلمون تأويله أيضًا، و(يقولون) في موضع نصب على الحال، وقيل: (الراسخون) مبتدأ، و(يقولون) الخبر، والمعنى: أن الراسخين لا

<sup>(</sup>١) أي الوقف على لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>٢) البغوي. تفسيره (٢/ ١٠).

<sup>(</sup>٣) الفخر الرازي: تفسيره "مضاتيع الغيب" (١١٧/٣)؛ وينظر أبو حيان: "البحر المحيط" (٣٨٤-٣٨٥)؛ والأنباري: "البيان" (١/ ١٩٢)؛ والطبرسي: "مجمع البيان" (١/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٤) لا يجوز إطلاق الاهتداء على علم الله تعالى، إذ الاهتداء لا يكون في الإطلاق إلا عن جهل وضلال -سبحانه وتعالى ... وينظر: ابن المنير: 'الانتصاف' بهامش 'الكشاف' (٣٣٨/١).

<sup>(</sup>٥) الزمخشري: "الكشاف" (٣٨٨/١)؛ وينظر الألوسي: "روح المعاني" (٣/ ١٣٥ – ١٣٦)؛ وأبو السعود العمادي: "إرشاد العقل السليم" (٨/٢).

يعلمون تأويله، بل يؤمنون به (۱) وإذا كان الراسخون في العلم لا يعلمون المتشابه فغيرهم من باب أولى لا يعلمون لقلة علمهم(٢).

قلت: ومما تقدم من عرض نعلم أن في الوقف على قوله تعالى: (وما يعلمه إلا الله والراسخون في العلم)<sup>(۱)</sup> قولين لأهل العلم.

الأول: أن الوقف على لفظ الجلالة, والراسخون مبتدأ وليس معطوفاً على لفظ الجلالة، وهذا ما اختاره كثير من العلماء، وهو مذهب ابن عباس وأُبَّي بن كعب وعائشة وعروة بن الزبير، واختاره الأصبهائي.

والثاني: أن الوقف على قلوله: (والراسلخون في العلم) وعلى هذا فقلوله: (والراسخون) معطوف على لفظ الجلالة، ويكون "الراسخون" في العلم يعلمون المتشابة مع الله، و (يقولون) في موضع حال.

وأرى أن الرأي الأول أرجح وأن الوقف على لفظ الجسلالة، ويرفع (الراسخون) بالابتداء والخبر جملة (يقولون) والمعنى واضح وصحيح على هذا الوقف؛ وذلك لأمور:

الأول: أن هذا الوقف رجحه كثير من العلماء كما تقدم، وهو مذهب جماعة من الصحابة.

الثاني: لو كان الراسخون في العلم عالمين بتأويل المتشابه لما كان في تخصيصهم بالإيمان به فائدة ولا مدح، ولكنهم يمدحون لإيمانهم بشيء لا يعرفون حقيقته، إذ لو عرفوه لكان محكمًا لديهم.

الثالث: حكى الفراء أن في رواية أُبِيّ بن كعب: "ويقول الراسخون في العلم"(1) وهذه القراءة ترجع أن (الراسخون) مرفوع بالابتداء، وليس معطوفًا على لفظ الجلالة.

### المسألة الثانية

قال تعالى: ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثْيِرُ الْأَرْضَ وَلا تَسْتَقِي الْحَرْثَ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) المكبري" إملاء ما منَّ به الرحمن (١/٤/١)، وينظر الجمل: "الفتوحات الإلهية" (١/ ٤٠٢)؛ والسمين الحلبي: "الدر المصون" (٣/ ٢٩)،

<sup>(</sup>٢) الألوسى: "روح المعانى" (٣/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) (سورة أل عمران: ٧)

<sup>(</sup>٤) ينظر الفراء: "معانى القرآن".

<sup>(</sup>٥) (البقرة: من الآية ٧١)

وقف أبو حاتم على قوله: (لا ذلول) ثم ابتدأ فقال: (تثير الأرض) أي: هي تثير الأرض، فأثبت لها الإثارة، وما ذهب إليه أبو حاتم رده العلماء؛ لأنه يوهم غير المعنى المقصود، فالله قال في البقرة: (لا ذلول) أي ليست مذللة للحراثة والسقي، فكيف يثبت بعدها أنها (تثير الأرض) فيكون هذا تتاقضًا.

كذلك أنكر ابن الأنباري في "إيضاح الوقف" قول أبي حاتِم، وقال: "لا يؤخذ به ولا يُعرَّج عليه (١) .

ولم يقف الآخرون بأسرهم وقالوا: إن المعنى لا ذلول تثير الأرض، وجعلوا الإثارة داخلة في النفي، وقالوا: إن قوله (تثير الارض) لو كان مبتدأ به لكان التقدير: هي تثير الأرض، وإذا كان هذا التقدير لم تكن الواو ثابتة في قوله: (ولا تسقي الحرث)، وكان ينبغي على قوله: (تثير الأرض لا تسقي الحرث)؛ لأنك لا تقول: يقوم زيد ولا يقعد، وإنما تقول: يقوم زيد لا يقعد، فثبت أن قوله: "تثير الأرض" داخل في النفي ليصح عطف قوله: (ولا تسقي الحرث) عليه(٢).

وحكى النحاس عن الأخفش علي بن سليمان أن قوله: (تثير) لو كان مستانفًا لما جمع بين "الواو" و "لا" في "ولا تسقى"(٢)،

وقال السمين الحلبي: موجهًا قول الأخفش على بن سليمان ومعللاً له: "وقد منع القول باستثنافها جماعة منهم الأخفش على بن سليمان، وعلل ذلك بوجهين:

أحدهما: أن بعده (ولا تسقي الحربث)، فلو كان مستأنفًا لما صح دخول "لا" بينه وبين الواو.

الثاني: أنها لو كانت تثير الارض لكانت الإثارة قد ذللتها، والله تعالى نفى عنها ذلك بقوله: (لا ذلول)"(1).

وجعل الأصبهاني لقول أبي حاتم وجهًا من القياس، وعلى هذا فيوقف على (لا ذلول)، ويبتدأ بقوله: (تثير). قال الأصبهاني: "ولقول أبي حاتم عندنا وجه من القياس،

<sup>(</sup>١) ينظر ابن الانباري: "إيضاح الوقف" ٥٢١؛ والأشموني: "منار الهدى" ٣٦ - ٣٧؛ والنحاس: 'القطع'، ص١٤٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر الأصبهاني: كشف المشكلات ٥٦/١٥-٥١؛ وينظر المرادي: "الجني الداني ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر النحاس: "إعراب القرآن" ١٨٦/١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر السمين: "الدر المصون" ١/ ٤٢٩-٤٣٠؛ وينظر أبو حيان: "البحر المحيط" ١/٢٥٥؛ والجمل: "الفتوحات الإلهية" ١٠٤/١ .

وهو أن تكون الواوُ واوَ الحال دون العطف، والتقدير: تثير الأرض غير ساقية الحرث، وإذا كان كذلك كان ما قالوه لا يلزمه..."(١).

وهذا الوجه الذي ذكره الأصبهاني في جوازه نظر؛ لأنه كان يجب على مذهبه تكرار "لا" في ذلول؛ إذ لا يقال: "مررت برجل لا شاعر" حتى تقول: "ولا كاتب"، ولا يقال قد تكررت بقوله: (ولا تسقي)؛ لأن ذلك واقع بعد الاستئناف على زعمه(٢).

ويَرد قولَ أبي حاتم أيضًا إجماعُ أهل التفسير على أنها ليست بذلول فتثير الأرض وتسقي الحرث، فإثارة الأرض وسقي الحرث منفيان عنها، وأبو حاتم لما ابتدأ بـ"تثير" أثبت لها الإثارة (٢).

قال القرطبي: "هي بقرة لا ذلول مثيرة" قال الحسن: "وكانت تلك بقرة وحشية، ولهذا وصفها الله تعالى بأنها لا تثير الارض ولا تسقي الحرث، أي: لا يُسنى بها لسقي الزرع، ولا يُسقى عليها، والوقف ها هنا حسن" وقال قوم: (تثير) فعل مستأنف، والمعنى: إيجاب الحرث لها، وأنها كانت تحرث ولا تسقي، والوقف على هذا التأويل على (لا ذلول)، والوجه الأول أصح لوجهين:

أحدهما: ما ذكره النحاس عن على بن سليمان أنه قال: لا يجوز أن يكون (تثير) مستأنفًا؛ لأن بعده (ولا تسقى الحربث)، فلو كان مستأنفًا لما جمع بين الواو و "لا".

الثاني: أنها لو كانت تثير الأرض لكانت الإثارة قد ذللتها، والله تعالى نفى عنها الذِّل بقوله: (لا ذلول) (1).

ومما تقدم نعلم أن الوقف على (ذلول) والبدء ب(تثير) مردود لأن (تثير) ليس مستأنفًا، ولكنه داخل في النفي، وقوله: (تثير الأرض) و(تسقي الحرث) صفتان لـ "بقرة" كأنه يقول: لا ذلول مثيرة وساقية، أو تكون جملة (تثير الأرض) في محل نصب على الحال من الضمير المستكن في (ذلول) تقديره: لا تُذَل حال إثارتها الأرض<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأصبهاني: كشف المشكلات ٧/١١ .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: "المؤني"، ص ٥٠٣ ،

<sup>(</sup>٣) ينظر: ابن جرير: تفسيره (١/٢٧٨)؛ والقرطبي: تفسيره (٥٤٣/١)؛ وابن كثير: تفسيره (١٥٩/١)؛ والأنباري: "إيضاح الوقف" ص ٥٢١؛ وأبو السعود: "إرشاد المقل السليم" (١١٢/١).

<sup>(</sup>٤) القرطبي: تفسيره (٤٥٢/١).

<sup>(</sup>٥) السمين الحلبي: 'الدر المصون' (٤٢٩/١)؛ وينظر الجمل: 'الفتوحات الإليهية' (١٠٤/١).

#### المسألة الثالثة

قال تعالى: (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوُ يُعَمَّرُ أَلْفَ سنَنةٍ وَمَا هُوَ بمُزَحِّزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ) (١).

اختلف العلماء في الوقف على هذه الآية، فوقف قوم على قوله: (حياة) ثم ابتدؤوا: (ومن الذين أشركوا) كلامًا مستأنفًا (ومن الذين أشركوا) كلامًا مستأنفًا ليس معطوفاً على ما قبله، ويكون في الكلام حذف وهو المبتدأ، والتقدير: ومن الذين أشركوا قومٌ يودٌ أحدهم، وجملة "يود أحدهم" صفة لهذا المبتدأ، "ومن الذين أشركوا" خبر مقدّم.

ووقف قوم على قوله: "أشركوا"، ويكون قوله: "ومن الذين أشركوا" معطوفًا على ما تقدم، فبعضهم قال المعنى: ولتجدهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا<sup>(٢)</sup>.

والوقف على "حياة" نُسب في كتب الوقف إلى نافع وحده<sup>(٢)</sup>، وأجاز النحاس هذا الوجه، ثم قال: "إلا أن المعنى في الآية لا يحتمل هذا وإن كان جائزًا في العربية"<sup>(٤)</sup>.

وما ذهب إليه النحاس من أن المعنى ليس على هذا الوقف واضح من معنى الآية وهو ما اختاره أكثر المفسرين وأصحاب القراءات<sup>(ه)</sup>.

وعلى هذا الوجه تكون جملة (ومن الذين أشركوا) استئنافية، والواو للاستئناف والمبتدأ محذوف ,أي: ومن الذين أشركوا قوم يود أحدهم لو يُعمَّر ألف سنة.

والوقف على قوله (الذين أشركوا) هو ما اقتصر عليه ابن الأنباري<sup>(١)</sup> واختاره كثير من أهل اللغة والقراءات، وهو وقف تام عند الأخفش والفراء, وكاف عند أبي حاتم.

قسال الفسراء في الآية: "(وَلَتَسجسدَنَّهُمُ أَحُسرَصَ النَّاسِ عَلَى حَسيَاةً وَمِنَ الَّذِينَ أَشُركُوا) (٧) معناه -والله أعلم-: وأحرصُ من الذين أشركوا على الحياة، ومثلًه أن تقول: هذا أسخى الناس ومن هرم؛ لأن التأويل للأول: هو أسخى من الناس ومن هرم. (٨).

<sup>(</sup>١) (البقرة: من الآية٩٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر الأصبهاني: كشف المشكلات (١/٧١ - ٧٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر النحاس: "القطع" (١٥٤–١٥٥)؛ و"الداني": "المكتفى" (١٦٩)؛ والأشموني: "منار الهدى" (٣٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر النحاس: "القطع" ص ١٥٤ – ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر الطبري: تفسيره (١/ ٣٣٩-٣٤٠)؛ والقرطبي: تفسيره (٣٤/٢)؛ وابن كثير: تفسيره (١٨٤/١).

<sup>(</sup>٦) ابن الأنباري: ايضاح الوقف (٥٢٤-٥٢٥).

<sup>(</sup>٧) (البقرة: من الآية ٩٦)

<sup>(</sup>٨) الفراء: "معاني القرآن": ١/ ٦٢-٦٣ .

وقال الأصبهاني: "ووقف قوم على قوله (أشركوا) وقالوا: التقدير: ولتجدنهم أحرص من الناس على حياة ومن الذين أشركوا، فحمل الكلام على المعنى، فقيل لهم هذا لا يصح؛ لأن المشركين قد دخلوا تحت قوله (أحرص الناس)، فيكون في الآية تكرار".

والجواب: أن المشركين وإن دخلوا تحت قوله (أحرص الناس) جاز تخصيصهم بالذكر لشدة عنادهم، كما أن جبريل وميكائيل<sup>(١)</sup> خُصًّا بالذكر وإن دخلا تحت الملائكة تفخيمًا لهما وتشريفًا، وكذلك ها هنا (٢).

واختار هذا الرأي الفخر الرازي فقال: "أمَّا الواو في قوله تعالى: (ومن الذين أشركوا) ففيه ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها واو عطف، والمعنى أن اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا كقولك: هو أسخى الناس ومن حاتم، هذا قول الفراء والأصم، فإن قيل: ألم يدخل الذين أشركوا تحت الناس؟ قلنا: بلى، ولكنهم أفردوا بالذكر؛ لأن حرصهم شديد وفيه توبيخ عظيم؛ لأن الذين أشركوا لا يؤمنون بالمعاد، ولا يعرفون إلا الحياة الدنيا، فحرصهم عليها لا يستبعد لأنها جنتهم، فإذا زاد عليهم في الحرص من له كتاب وهو مُقرِّر بالجزاء كان حقيقًا بأعظم التوبيخ، فإن قيل: ولم زاد حرصهم على حرص المشركين؟ قلنا: لأنهم علموا أنهم صائرون إلى النار لا محالة والمشركون لا يعلمون ذلك.

القول الثاني: أن هذه الواو واو استئناف، وقد تم الكلام عند قوله تعالى: (على حياة) وتقديره: ومن الذين أشركوا أناس يود أحدهم، على حذف الموصوف كقوله تعالى: (وما منا إلا له مقام معلوم)(٢).

القول الثالث: أن فيه تقديمًا وتأخيرًا والتقدير: ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس على حياة، ثم فسر هذه المحبة بقوله: (يود أحدهم لو يعمر ألف سنة) وهو قول أبي مسلم. والقول الأول أولى؛ لأنه إذا كانت القصة في شأن اليهود

<sup>(</sup>١) بقصد في قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُواً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ﴾ (البقرة: من الآية ٩٨٨)

<sup>(</sup>٢) الأصبهاني: كشف المشكلات" ٧٧/١. وينظر العكبري: "الإملاء" ١/٣٥ .

<sup>(</sup>٣) (الصافات: ١٦٤) والتقدير: ما أحدٌ منا ... وينظر أبو حيان: "البحر المحيط" (٢٧٩/٧)؛ وابن السراج: "الأصول" ١٦٤، ٢٠٨، ٢١٠؛ وابن يعيش : "شرح المفصل" ٢١/١ ؛ والفارسي: "العضديات" ٣٠ ؛ "والبصريات" ٢٨٠، ٢٨٠، ٢١٠؛ وابن يعيش : "شرح المفصل" ٢١/٢ .

خاصة، فالأليق بالظاهر أن يكون المراد: ولتجدن اليهود أحرص على الحياة من سائر الناس ومن الذين أشركوا، ليكون ذلك أبلغ في إبطال دعواهم وفي إظهار كذبهم في قولهم: إن الدار الآخرة لنا لا لغيرنا"(١).

وقال ابن عجيبة: (ومن الذين أشركوا) على حذف مضاف أي: وأحرص من الذين أشركوا، فيوقف عليه (٢). ورجح هذا الرأي كثير من المفسرين (١). وهو الجدير بالترجيح، وعليه المعنى كما تقدم.

### المسألة الرابعة

قال تعالى: (قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْيَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ)(1).

اختلف النحويون والمفسرون في إعراب كلمة (أريعين) فذهب بعضهم إلى أنها ظرف لـ (مُحَرَّمة) وأن تحريم دخول الأرض المقدسة على اليهود كان مؤقتاً بـ (أربعين سنة) وعلى هذا فالوقف يكون على (أربعين سنة). وقال بعضهم: (أربعين) ظرف لـ (يتيهون في الأرض) أي أن التحريم كان على التأبيد والتيه كان أربعين سنة، وعلى هذا فالوقف على قوله: (محرمة عليهم).

وقد ذكر هذين الرأيين الأصبهاني، فقال: "(أربعين سنة) عند أبي إسحاق ليس بظرف ل(محرمة)، والوقف عنده على قوله (عليهم) قال: والتحريم كان على التأبيد، وقال الفراء: بل حرَّم عليهم أربعين سنة ف(أربعين) ظرف لقوله (محرمة) والوقف عنده على قوله (سنة)، وهو ظرف عند أبي إسحاق ل(يتيهون) والتقدير: إنها محرمة عليهم يتيهون في الأرض أربعين سنة"(٥).

والعلماء في الوقف على هذه الآية على قولين:

الأول: بعض العلماء يقف على قوله: (عليهم) ويكون (أربعين) ظرفاً ل(يتيهون) ويكون: تحريم دخول الأرض المقدسة على بني إسرائيل كان على التأبيد، وأما التيه في الأرض فقد كان أربعين سنة، وهذا مذهب الزجاج والأخفش ونافع وأبي حاتم وغيرهم,

<sup>(</sup>١) الرازي: "تفسيره" ٢٦٤/٢ . وينظر السمين الحلبي: "الدر المصون" (٩/٢-١٠).

<sup>(</sup>٢) ابن عجيبة: "البحر المديد" ١١٥/١ .

<sup>(</sup>٣) يراجع أبو حيان: 'البحر المحيط' ٣١٥-٣١٢؛ والزمخشري: 'الكشاف' ٢٩٨/١؛ والألوسي: 'روح المعاني' ١٦٥/١؛ وأبو السعود: 'تفسيره' ١٦٣٢؛ والطبرسي: 'مجمع البيان' ١٦٥/١؛ والتحاس: 'إعراب القرآن' ٢٠٠/١).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: من الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) الأصبهاني: «كشف المشكلات» ٢٤٦-٣٤٦.

وأجازه الفراء وابن الأنباري وغيرهم، وهذا قول ابن عباس وقتادة والسدي والحسن وغيرهم (١). ونسب العكبري هذا الرأي إلى كثير من السلف (٢).

الثاني: ذهب بعض العلماء إلى أن (أربعين) ظرف لـ(محرمة) والوقف حينئذ على (سنة)، وتكون جملة (يتيهون) مستأنفة، وتكون مدة التحريم أربعين سنة وليست على التأبيد. وهذا الرأي أجازه الفراء فقال: "(أربعين سنة) منصوبة بالتحريم..."(٦).

واختار هذا الرأي ابن جرير الطبري، وذكر أن قوله: (فإنها محرمة) وهو العامل في (أربعين سنة) وأن بني إسرائيل مكثوا لا يدخلون الأرض المقدسة أربعين سنة وهم تائهون في البريَّة لا يهتدون لمقصد، ثم خرجوا مع موسي ففتح بهم بيت المقدس...(1). كما اختار هذا الرأي أبو جعفر النحاس<sup>(0)</sup>. وجعل السمين الحلبي هذا الوجه هو الظاهر فقال: "قوله (أربعين سنة) فيه وجهان، أظهرهما: أنه منصوب بـ(محرمة) فإنه روى في القصة أنهم بعد الأربعين دخلوها، فيكون قد قيد تحريمها عليهم بهذه المدة، وأخبر أنهم يتيهون، ولم يُبنُ كميَّة التيه، وعلى هذا ففي (يتيهون) احتمالان: أحدهما: أنه مستأنفٌ، والثاني: أنه حال من الضمير في عليهم (أ. ونقل الجمل في حاشيته عن الكرخي أنه مما يدل على أن (أربعين) طرف لـ(محرمة) ما روي أن موسى عليه الصلاة والسلام صار بعده بمن بقى منهم، ففتح أربحاء وأقام فيها ما شاء الله ثم قبض (٧).

وهذا الرأي هو الظاهر من التلاوة ف (أربعين) ظرف لـ (محرمة) أي: دخول الأرض المقدسة محرم على بني إسرائيل مدة أربعين سنة، وعلى هذا فالوقف على (سنة) ثم يبتدأ بكلام مستأنف: (يتيهون في الأرض) ويكون التيه غير مؤقت بمدة. وهذا ما اختاره الألوسي أيضًا (^).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الطبرسي: "مجمع البيان" ۱۸۱/۲؛ وأبو حيان: "البحر" ۴۵۸/۲؛ والأنباري: "إيضاح الوقف" ٦٦٦- ٢١٧؛ والنحاس: "القطع" ٢٨٥/٢٨٤؛ والداني: "المكتفي" ٢٧٧؛ والأشموني: "منار الهدى" ٩٠؛ والضراء: "معانى القرآن" ٢٨٥/١)؛ والنحاس: "إعراب القرآن" ٤٩٢/١ .

<sup>(</sup>٢) العكبرى: "الإملاء" ٢١٣/١ .

<sup>(</sup>٢) الفراء: 'معاني القرآن' ٢٠٥/١ .

<sup>(</sup>٤) يراجع ابن جرير الطبرى: 'تفسيره' ١١٦/٦-١١٨ ؛ وابن كثير: 'تفسيره' ٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) يراجع النحاس: "إعراب القرآن" ٤٩٢/١ .

<sup>(</sup>٦) السمين الحلبي: 'الدر المصون' ٢٣٦/٤ . وينظر القرطبي: 'تفسيره' ٦/١٢٩-١٢٠ .

<sup>(</sup>٧) ينظر الجمل: "الفتوحات الإلهية" ١١٨/١ .

<sup>(</sup>A) الألوسى: 'روح المعانى' 171/2 .

#### المسألة الخامسة

قال تعالى: ﴿ فَلا رَفَتْ وَلا فُسُوقَ وَلا جدالَ فِي الْحَجِّ ﴾(١).

اختلف القراء في قراءة هذه الآية على أوجه مختلفه من حيث اختلاف الضبط الإعرابي لبعض الكلمات مع اختلاف حكم الوقف، وترتب على ذلك اختلاف معنى الآية كما يلى:

الوجه الأول: ( فَلْأ رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جدالَ فِي الْحَجِّ) بفتح الكلمات الثلاث (٢) على أن (لا) نافية للجنس، و(رفث) اسمها مبني على الفتح في محل نصب، ولا فسوق معطوف على (لا رفث)، و(لا جدال): معطوف على (لا فسوق)، وقوله: (في الحج) جار ومجرور خبر لـ(لا) الأولى (٢) والمكررة للتوكيد، والمعنى في ضوء التخريج السابق: لا يجوز أيَّ رفث، ولا أيُّ فسوق ولا أيُّ جدال في أثناء الحج، ويكون النفي شاملاً كلَّ نوع من الأنواع الثلاثة السابقة فهو نفى للجنس (٤).

الوجه الثاني: (فَلَا رَفَتُ ولا فُسُوقٌ) هنا وقف ثم يبدأ بقوله: (ولا جدال في الحج). فلا رَفَتُ: لا نافية تعمل عمل ليس ورَفَتُ: اسمها مرفوع، ولا فسوق: لا عاملة عمل ليس وفسوق اسمها، وخبر (لا) الأولى والثانية محذوف مفهوم مما بعده وتقديره: في الحج، (ولا جدال) لا نافية للجنس و(جدال) اسمها مبني في محل نصب، و(في الحج) شبه جملة خبر (لا) الثالثة.

والمعنى في ضوء الوجه الثاني هذا: لا يجوز الرفث ولا الفسوق في الحج دون أن يشمل ذلك كل أنواع الرفث وكل أنواع الفسوق، ويلاحظ أن الرفث: الجماع، والفسوق: العصيان، ولما كان نفي كل أنواعهما شاق جاء النفي غير شامل لكل أنواعها تخفيفًا وتيسيرًا، ولا جدال: أي: ولا يجوز أي نوع من أنواع الجدال، ويلاحظ أن الجدال: هو المماراة التي تؤدي إلى الغضب والإيذاء والإيحاش المفضي إلى العداوة والبغضاء،

<sup>(</sup>١) البقرة: من الآية: ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم بفتح (رفث وفسوق)، وقرأ أبو عمرو وابن كثير (فلا رفث ولا فسوق) بالرفع والتنوين، ولم يختلفوا في فتح اللام من (ولا جدال). ينظر ابن مجاهد: "السبعة"، ص١٨٠؛ والدائي: "التيسير"، ص٨٠؛ وابن الجزرى: "النشر" ٢٢٦٦/٣- ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) ويجوز أن تكون (لا) المكررة مستأنفة فيكون في (الحج) خبر (لا جدال) وخبر (لا) الأولى والثانية محدوف، أي: لا رفث في الحج ولا فسوق في الحج، واستغنى عن ذلك بخبر الأخيرة: ينظر المكبري: "التبيان" ١٦١/١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأنبــاري: "إيضــاح الوقف" ٥٤٥؛ ومكي: "الكشف" ٢٨٥/١-٢٨٦؛ والفــارسي: "الحــجــة" ٢١٥/٢؛ والنحاس: "إعــراب والداني: "المكتفى" ١٨٢؛ والنحـاس: "إعــراب القرآن" ٢٤٥/١٤؛ النحاس: "إعــراب القرآن" ٢٤٤١-٢٤١؛ والأنباري: "البيان" ١٤٢/١ ؛ ومكي: "المشكل" ١٦٣/١ .

الأمر الذي اقتضى - في ضوء هذا التوجيه الإلهى- مزيدًا من الزجر والمبالغة في النفي (١).

الوجه الثالث: (فلاً رَفَتٌ ولا فُسُوُقٌ ولا جدالٌ) برفع الثلاثة، وانفرد أبو جعفر -وهو من القراء الثلاثة- بتنوين جدالٌ مع الرفع (٢٠).

فلا رفث: لا نافية تعمل عمل ليس، رفث: اسمها مرفوع، ولا فسوق الواو عاطفة، ولا نافية وفُسُوقً: اسمها، ولا جُدالٌ إعرابه كإعراب الوجهين المتقدمين، (في الحج) جاء جار ومجرور خبر (لا) الأولى والمكررة للتوكيد.

والمعنى: لا يجوز الرفث ولا الفسوق ولا الجدال في أثناء الحج دون أن يشمل ذلك كل أنواع الرفث أوالفسوق أو الجدال<sup>(٣)</sup>.

وهكذا الاختلاف في علامة الإعراب كان له أثر في اختلاف الوقف والمعنى.

### المسألة السادسة

قال تعالى: (وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ)(1).

في الآية السابقة قراءات وإعرابات يختلف الوقف تبعاً لاختلاف هذه القراءات. ولذلك قال النحاس: "وفي هذه الآية قراءات وإعراب ومعان يُحتاج معرفتها مع التمام (٥).

# وهذه الآية تقرأ على الأوجه التالية:

الوجه الأول: "بدون وقف، وفي هذه القراءة نلاحظ أن الفعل "يرى" بصيغة الغُيّبة, وقوله: (أن القوة لله جميعًا) هذا المصدر مفعول للفعل (يرى)، (وأن الله شديد العذاب)؛ جملة معطوفة على (أن القوة لله جميعًا)، وعلى هذا فلا وقف على (العذاب) لأن الكلام كله متصل؛ لأن ما بعده مفعول (يرى) ولا يجوز الفصل بين الفعل ومفعوله. وقد اختلفوا في دلالة الفعل (يرى): فذهب الفارسي وأبو عبيدة (1) إلى أنها من رؤية

<sup>(</sup>١) يراجع: مكي: "الكشف" ٢٨٥/١-٢٨٦؛ والفارسي: "العجة" ٢١٥/٢؛ والرازي: "تفسيره" ٥/١٧٩؛ والقرطبي: "تفسيره" ٢١٠٢-٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر القاضي: "البدور الزاهرة"، ص٤٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر السمين الحلبى: "الدر المصون" ٣٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: من الآية:١٦٥ .

<sup>(</sup>٥) النحاس: 'القطع'، ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٦) الفارسي: "الحجَّه " ٢٧٩/٢؛ ومكي: "الكشف" ١/٢٧١-٢٧١ .

العين، وعلى هذا فهي تنصب مفعولاً واحدًا هو ما انسبك من أنّ وما بعدها، وذهب الأخفش والزجاج<sup>(۱)</sup> أن (يرى) بمعنى (يعلم)، وقوله (أن القوة) سدّت مسدّ مفعولي (يرى) وبناءً على هذه القراءة يكون معنى الآية: ولو يرى الذين ظلموا حين يرون العذاب كون القوة لله جميعًا وأنه شديد العذاب. وجواب الشرط محذوف تقديره: لرأوا أمرًا جللاً، ولما اتخذوا من دونه أندادًا لا تضر ولا تنفع<sup>(۱)</sup>.

ويجوز أن يكون بإضمار اللام الجارة، والتقدير: لأنّ والمعني: ولو يرى الذين ظلموا شدة عذاب الله إذ يرون العذاب لندموا على اتخاذ الأنداد؛ لأن القوة لله لا للأنداد<sup>(٢)</sup>.

وعند بعضهم أنهم على إضمار (علموا)، ويكون هو جواب (لو)، والتقدير: ولو يرى الذين ظلموا شدة العذاب لعلموا أن القوة لله جميعًا<sup>(٤)</sup>.

الوجه الثاني: ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ﴾ هنا وقف، ثم يبتدا بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ جَمِيعًا وَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾ بكسر (إن) في الموضعين، وهي قراءة يعقوب الحضرمي (٥٠). والفعل (يرى) بصيغة الغيبة كذلك كما في الوجه الأول.

وقوله: (إن القوة لله جميعًا) جملة استثنافية لا محل لها من الإعراب، وجملة: (وإن الله شديد العقاب) جملة معطوفة على السابقة لا محل لها من الإعراب أيضًا.

وقد تم الوقف جوازًا على (العذاب)، والكلام بعده مستأنف، وهو قول الأخفش والفراء في أحد قوليه، والمعنى: ولو يرى الذين ظلموا شدة بأس الله تعالى عند رؤيتهم العذاب لأيقنوا مضرَّة اتخاذ الأنداد، ثم استأنف بعد ذلك فقال: (إنَّ الْقُوَّةَ لِلَّه جَمِيعاً وَأَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ) أي: القدرة له لا للأنداد (١). وعلى هذا فالجواب محدوف قدره الفراء بقوله: لقالوا إن القوة لله جميعًا (٧).

<sup>(</sup>١) الأخفش: "معاني القرآن" ١٥٣/١-١٥٤؛ والزجاج: "معاني القرآن" ٢٣٨/١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: القرطبي: 'تفسيره' ١/ ١٣٧-١٣٨؛ والرازي: 'تفسيره' ٢٣٥/٣؛ وأبو حيان: 'البحر' ١/٤٧١؛ ومكي: 'الكشف' ١/٢١).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي مريم: "الكتاب الموضح" ١/١١٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي مريم: المرجع السابق نفسه ٢١٠/١ .

<sup>(</sup>٥) من "القراءات العشر". وينظر: ابن الجزري: "النشر" ٢٢٤/٢؛ والأزهري: "مساني القراءات" ١٨٧/١؛ والأصبهاني: "المبسوط في القراءات العشر" ١٣٩؛ والبنا: "الإتحاف" ٢٢٥/١ .

<sup>(</sup>٦) ابن ابي مريم: "الكتاب الموضح "٣٠٩/١ . وينظر: النحاس: "القطع" ١٧٢؛ والأشموني: "منار الهدى" ٤٤؛ والأنباري: "إيضاح الوقف" ٩٤٠؛ والداني: "المكتفى" ١٧٩ .

 <sup>(</sup>٧) الفراء: "معاني القرآن" ١/٩٧-٩٨ . وينظر: الأخفش: "معاني القرآن" ١/١٥١-١٥٢؛ والزمخشري:
 "الكشاف" ٢٢٦/١؛ والرازي: "تفسيره" ٢٣٥/٢ .

وقال الأصبهاني: "الأوجه أن يكون (إن القوة لله جميعًا) على الاستئناف، ويقف على قوله: (إذ يرون العذاب) وهي قراءة يعقوب"(١).

الوجه الثالث: تقرأ هذه الآية ﴿وَلُوْ تَرَى الَّذِينَ ظُلَمُوا إِذْ يُرَوْنَ الْعَذَابِ﴾ هنا وقف، ثم يبتدأ بقوله تعالى:﴿إَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ والفعل (ترى) بالتاء بصيغة الخطاب، وهو موجه إلى النبي ﷺ وهمزة (إن) الأولى والثانية مكسورة كالوجه السابق مباشرة و(إن القوة لله جميعًا) جملة مستأنفة و(إن الله شديد العقاب) معطوفة، والوقف على العذاب تم جوازاً، والكلام بعده مستأنف (٢). والمعنى على هذا الوقف: "ولو ترى يا محمد الظالمين حين يرون العذاب، وجواب لو محذوف تقديره: لقلت: "إن القوة لله جميعًا، وإنه إله شديد العقاب".

الوجه الرابع تقرأ هذه الآية (وَلُوْ تَرَى الَّذِينَ ظُلَمُوا إِذْ يَرَوُنَ الْعَذَابِ) هنا وقف، ثم يبتدأ بقوله تعالى: ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾ والفعل (ترى) بالتاء بصيغة الخطاب أيضاً موجه إلى رسول الله ﷺ. وهمزة (أن) الأولى والثانية مفتوحة كالوجه الأول. و(أن القوة لله جميعًا) هذا المصدر المؤول في موضع نصب مفعول لفعل محذوف تقديره: ترى أي: المصدر المنسبك مفعول ثان لـ(ترى) الأولى (عند من جعلها تتصب مفعولين). والمعنى على هذا الوجه: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا حين يرون العذاب ترى أن القوة لله جميعًا وأن الله شديد العقاب. هذا لمن قدر (ترى) محذوفة قبل (أن القوة). أما من لم يقدّر فالمعنى: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا حين يرون العذاب وكون القوة لله جميعًا وكونه شديد العذاب، والجواب في كل ذلك محذوف تقديره: لرأيت أمرًا عظيمًا أن. واختلاف الوجه الإعرابي فيما تقدم جاء تابعًا لاختلاف الوقف.

المسألة السابعة

قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسَنَّمُ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴾ [٦].

<sup>(</sup>١) ينظر الأصبهائي: كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ١٢١/١ .

<sup>(</sup>٢) والقراءة بالتاء لنافع وابن عامر ويعقوب، وقرأ الباقون بالياء. وينظر: ابن مجاهد: 'السبعة'، ص ١٧٢؛ وابو والداني: "التيسير"، ص ٧٨؛ والأزهري: "معاني القراءات' ١٨٦/١؛ ومكي: 'الكشف' ٢٧١/١-٢٧٢؛ وأبو زرعة: "حجة القراءات' ، ١١٩،

<sup>(</sup>٣) مكى: "المشكل" ٢/٢٧١-٢٧٢؛ والأنباري: "البيان" ١/ ١٣٢- ١٣٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن مريم: 'الكتاب الموضع' ٢٠٧/١-٣٠٨ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأصبهاني: كشف المشكلات ٢٠٠/١؛ وابن أبي مريم: 'الكتاب الموضع' ٢٠٨/١ .

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر :٢٠ .

اختلف العلماء في إعراب (منز) في الآية السابقة، وتبعًا لاختلافهم في إعرابها اختلف الوقف في الآية، وكان خلافهم على أقوال:

القول الأول: أن (مَنُ) في موضع نصب بفعل مضمر، والتقدير: وجعلنا لكم فيها معايش وأعشنا مَنُ لستم له برازقين. وأجاز هذا الوجه مكي في "مشكل إعراب القرآن"(1).

وعزاه العكبري في "التبيان" إلى الزجاج، وتابعه أبو حيان<sup>(٢)</sup>.وهذا منهما وهم في فهم كلام الزجاج، حيث قال الزجاج: "وموضع (من) نصب من جهتين:

العطف على (معايش)، المعنى: وجعلنا لكم من لستم له برازقين. وجائز أن يكون عطفًا على تأويل (لكم)، المعنى في قوله: (وجعنا لكم فيها معايش) أعشناكم ومن لستم له برازقين (7).

وعلى هذا الوجه يجوز الوقف على (مَنْ)، على أن الجملة بعدها استئنافية لا محل لها من الإعراب<sup>(1)</sup>.

القول الثاني: أن (مَنّ) في موضع رفع بالابتداء، والخبر مضمر، أي: ومن لستم له برازقين جعلنا له فيها معايش<sup>(٥)</sup>. وعزي إلى المبرد أن الكلام تمّ عند قوله: (معايش) وأن (مَنّ) في موضع رفع على الابتداء<sup>(١)</sup>. وذكر أبو حيان هذا الرأي ولم ينسبه<sup>(٧)</sup>. وقد غلّط النحاسُ يعقوبَ الحضرمي في وقفه على (معايش)؛ لأن (مَن) عنده معطوف على (معايش) أو على الكاف والميم وإن كان هذا بعيدًا، وذكر أن الوقف التام عند قوله: (برازقين)<sup>(٨)</sup>. ومما تقدم نعلم أن الوقف على (معايش) لا يجوز؛ لأن كون (مَنّ) في موضع رفع بالابتداء ضعيف والظاهر خلافُه.

القول الثالث: أجاز بعضهم أن تكون (من) في موضع جر بالعطف على الكاف

<sup>(</sup>١) يراجع: مكي: "المشكل" ٤١١/١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكبري: "التبيان" ٧٧٩؛ وأبو حيان: "البحر" ٥/٠٥٠-٤٥١ .

<sup>(</sup>٣) الزجاج: "معاني القرآن" ٢/٧٧ . وينظر: النحاس: "إعراب القرآن" ١٩٢/٢-١٩٣؛ والطبرسي: "مجمع البيان" ٣٣٣/٢؛ والأنباري: "البيان" ٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) النحاس: 'إعراب القرآن' ٢ -١٩٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: السمين الحلبي: "الدر المصون" ١٥٢/٧ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: الطبرسي: مجمع البيان ٢٣٣/٣.

<sup>(</sup>٧) أبو حيان: "البحر المحيط" ٥٠/٥٥-٤٥١ .

<sup>(</sup>٨) ينظر: النحاس: "القطع والاثتناف"، ص ٤٢٠؛ والأنباري: "إيضاح الوقف" ٧٤٠؛ والداني: "المكتفي" ٣٤٤؛ والأشموني: "منار الهدى" ١٥٤ .

والميم في (لكم) أي: وجعلنا لكم فيها معايش، ولمن لستم له برازقين، وجاز ذلك من غير إعادة الجار على مذهب الكوفيين وبعض البصريين.

أجاز هذا المذهب الفراء ومن وافقه، وهو الظاهر عند أبي حيان(١١).

ورد هذا المذهب المبرد والنحاس وغيرهما بأن العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار ضعيف<sup>(۱)</sup>. وعلى هذا الإعراب لا يوقف على (معايش)، بل الوقف على (برازقين) حتى لا يُفَصَل بين المعطوف والمعطوف عليه.

والذي أختاره من هذه الأقوال أن (من) معطوفة على (معايش)، وهو ما تقدم أنه أحد قولي النحاس، والمعنى: جعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين من العبيد والإبل والغنم، وما أشبه ذلك، وهذا مذهب الفراء وهو أحد قولي الزجاج وغيره، واختاره الطبري(٢). وعلى هذا فالوقف في الآية على (برازقين) لا على (معايش).

### المسألة الثامنة

قَال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلَّمٍ أُولَٰتُكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهُنَّدُونَ﴾(٤).

منع الأصبهاني الوقف في الآية السابقة على قوله (بظلم)، وذلك لأن الإعراب يمنع الوقف عنده؛ ذلك أن إعراب الآية عنده هكذا: (الذين) مبتدأ، وصلته تنتهي عند قوله (بظلم)، وخبر المبتدأ قوله: ﴿أُولَتُكُ لَهُمُ الْأُمن ﴾ حتى لا تفصل بين المبتدأ وجملة والخبر.

قال الأصبهاني في الآية السابقة: "(الذين) مبتدأ، وصلته تنتهي إلى قوله (بظلم) والخبر (أولئك لهم الأمن)، ولا يجوز الوقف على قوله (بظلم)، وجوزه أبو الفضل الرازي(٥)، على أن يكون (الذين) خبر ابتداء مضمر، وهو تعسف عندنا، والصواب ما بدأتك به، إلا أن تقدر (الذين) على قوله: ﴿أَيُّ الْفَرِيقَيِّن أَحَقُّ بِالْأَمْنِ﴾(١). فقيل (الذين

<sup>(</sup>١) الفراء: 'معانى القرآن' ٢/٨٦؛ وأبو حيان: 'البحر المحيط' ٥/٥٠-٤٥١ .

<sup>(</sup>۲) يراجع النحاس: 'إعراب القرآن' ۲/۱۹۲-۱۹۳.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفراء: "معانى القرآن" ٢/٨٨؛ والزجاج: "معانى القرآن" ٣/١٧٧؛ والطبري: تفسيره ٥٠٣/٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: ٨٢ .

<sup>(</sup>٥) هو عبيد الرحمن بن أحمد أبو الفضل الرازي، له تصانيف منها "جامع الوقوف"، ت ٤٥٤هـ، وينظر الذهبي: "معرفة القراء" ١١٧/١-٤١٩؛ وكحالة: "معجم المؤلفين" ١١٦/٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: من الآية ٨١ .

آمنوا) أي: هم الذين آمنوا، فحيننذ نقف على قوله (بظلم)، والأحسن أن تحمله على الإضمار لقوله: (أولئك لهم الأمن)، فكرر في الثاني لفظ (الأمن)، ولم يقل (أولئك لهم الأمن) كان الحمل على الأول أحسن"(١).

والوقوف على قوله (بظلم) لم يذكره من أصحاب الوقوف إلا صاحب منار الهدى، وعزاه إلى نافع (١). والوقف في هذه الآية يترتب على الوجه الإعرابي قوة وضعفًا؛ ولذلك أجمل السمين الحلبي أوجه الإعراب في هذه الآية، وخلاصة ما ذكره أن قوله تعالى: (الذين آمنوا) هل هو من كلام إبراهيم أو من كلام قومه، أو من كلام الله تعالى؟ فهذه ثلاثة أقوال للعلماء عليها يترتب الإعراب والوقف. فإن قلنا: إنها من كلام إبراهيم جوابًا على السؤال في قوله: (فأي الفريقين)، وكذا إن قلنا: إنها من كلام قومه وإنهم أجابوا بما هو حجة عليهم كان الموصول خبرًا لمبتدأ محذوف، أي: هم الذين آمنوا، على هذا يكون الوقف على قوله (بظلم) وهذا ما أجازه الأصبهاني في قوله السابق. وإن كان قوله (الذين آمنوا) من كلام الله تعالى مجرد الإخبار كان الموصول مبتدأ وخبره جملة (أولئك لهم الأمن) وعلى هذا يكون الوقف على (الأمن) حتى لا نفصل بين المبتدأ وجملة الخبر وهما كالشيء الواحد(٢). وبهذا يتوجه الوقف والوصل تبعًا للوجه الإعرابي.

#### المسألة التاسعة

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصِيَّنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ (1).

قال الأصبهاني: "لا يجوز الوقف على قوله (من قبلكم) ولا الابتداء بقوله (وإياكم أن اتقوا الله)؛ لأن المعنى يصير احذروا اتقاء الله كما في الخبر (إياكم وخضراء الدَّمَن) (6) والمعنى: اتقوها وقالوا: إياك والشر أي: احذره.

<sup>(</sup>١) ينظر الأصبهاني: كشف المشكلات ٤١١/١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الأشموني: "منار الهدى" ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر السمين الحلبي: "الدر المصون" ٢٣/٥؛ وينظر أبو حيان: "البحر" ١٧١/٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: من الآية ١٣١.

<sup>(0)</sup> هذا خبر مشهور على ألسنة النحويين والأدباء وأصحاب غريب الحديث، وهو خبر غير صحيح، لم يرد في دواوين السنة، قال الدارقطني: لا يصح من وجه، وذكره العجلوني في كشف الغفاء ٢٧٢/١، وينظر أبو عبيدة عريب الحديث ٩٩/٣؛ وابن الأثير: "النهاية" ٤٢/٢، ويروي بزيادة: "قيل: وما ذاك يا رسول الله. قال: المرأة الحسناء في منبت السوء والدمن: جمع دمنة وهي الموضع القريب من الدار الذي تجتمع فيه الغنم فتتبلد فيه أبوالها وأبعارها، شبه المرأة بما ينبت في الدمن من الكلا يرى له نضارة وهو وبئ المرعى منتن الأصل. ينظر ابن منظور: اللسان (دمن).

وإياك والأسد<sup>(1)</sup>. وإنما المعنى: وصيناهم وإياكم بأن اتقوا الله، ومثله (يُخُرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا)<sup>(٢)</sup> أي: يخرجونه معكم لأجل إيمانكم (المعاصل أن الأبتداء برإياكم) لا يجوز؛ لأن (إياكم) معطوف على (الذين) ووقف نافع على (وإياكم) وهو وقف تام عنده، وخالفه أهل الوقف، فالوقف عندهم على (اتقوا الله) لتعلق (أن اتقوا الله) بما قبله (أ).

والوقوف على (من قبلكم) والابتداء ب(وإياكم) يفسد المعنى ويكون المعنى على التحذير أي: احذروا اتقاء الله، والله تعالى يأمر بالتقوى لا يُحذِّر منها.

ومثل هذه الآية قوله تعالى: (يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤُمنُوا) فالوقف على (وإياكم) وقف حسن للبيان، ثم يبتداً (أن تؤمنوا بالله)؛ لأنه لو وصل لأوهم أن (أن تؤمنوا) مفعول به على التحذير من إياكم، وهو لا يريد أن يقول: إياكم أن تؤمنوا؛ لأنه لا يعقل أن يحذرهم من الإيمان بالله، بل المعنى إما أن يكون:

- يخرجون الرسول وإياكم لإيمانكم بالله (أن تؤمنوا) في موضع المفعول لأجله.
  - أو يخرجون الرسول وإياكم لئلا تؤمنوا بالله أي: كراهة أن تؤمنوا بالله (٥).

#### المسألة العاشرة

قال تعالى: ﴿قُلُ تَعَالَوُا أَتَٰلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾(١).

قال الأصبهاني: "... ويجوز أن نقف على (عليكم) ثم تبتدئ برألا تشركوا) أي: هو أن لا تشركوا، أي: هو الإشراك أي: المحرم الإشراك و(لا) زيادة.

ويجوز أن تكون (ما) استفهامًا منصوبًا بـ (حرَّم) أي: أيُّ شيء حرَّم ربكم فتقف على قوله: (ربكم)، ثم تبتدئ وتقول: (عليكم ألا تشركوا) أي: عليكم ترك الإشراك، وهذا وقف بيان (()).

<sup>(</sup>١) يذكره النحويون هي باب التحذير. يُنَّظَر: سيبويه: 'الكتاب' ١٢٨/١-١٤١؛ والمبرد: 'المقتضب' ٢١٢/٣-٢١. ٢١٣؛ وابن يعيش ٢٥/٢-٢٦؛ والسيوطي: 'الهمع' ٢٣/٣-٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة: من الآية ١.

<sup>(</sup>٢) ينظر الأصبهاني: كشف المشكلات ١/٢٥٥-٣٢٦ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الأنباري: "إيضاح الوقف" ٢٠٦؛ والنحاس"القطع" ٢٧٠؛ والداني: "المكتفى" ٢٢٧؛ والأشموني: "منار الهدى" ص ٨٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الداني: "المكتفى" ٥٦٣، ومكي: "المشكل" ٧٢٨/٢؛ والفراء: "معاني القرآن" ١٤٩/٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: من الآية ١٥١ .

<sup>(</sup>٧) الأصبهاني: كشف المشكلات ٢٤١/١ .

جـواز الوقف على (عليكم)، والابتـداء بـ (ألا تشـركـوا) أجـازه النحـاس وبعض العلماء (١).

واشترط ابن الشجري لجواز هذا الوجه كون (لا) في (الا) زائدة.

قال ابن الشجري: "فأما قوله: (ألا تشركوا به شيئا) فيحتمل العامل فيه وجوهًا:....

والثاني: أجازة هذا المعرب أن يكون في موضع رفع على تقدير مبتدا محذوف أي: هو ألا تشركوا به شيئًا، ولا يصح عندي هذا التقدير إلا أن يحكم بزيادة (لا)؛ لأن الذي حرّمه الله عليهم هو أن يشركوا به فأنت إذا حكمت بأن (لا) للنفي صار المحرم ترك الإشراك، فإذا قدرت بها الطرح كما لحقت مزيدة في قوله: ﴿فَلا أُقْسِمُ بِرَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴾ (٢).

و﴿ مَا مَنْعَكَ أَلًّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ (٢) استقام القول (١).

وقال السمين الحلبي: "السابع أن تكون (أن) وما في حيِّزها في موضع رفع على أنه خبر مبتدا محذوف أي: المحرم أن لا تشركوا، أو المتلوُّ أن لا تشركوا، إلا أنَّ التقدير بنحو المتلو أحسن؛ لأنه لا يُحوج إلى زيادة (لا)، والتقدير ب(المحرم أن لا تشركوا) يُحوج إلى زيادتها لئلا يفسد المعنى (على هذا فالوقف على (عليكم) جائز وتبتدئ ب(ألا تشركوا)".

وأما جواز الوقف على (ربكم) والابتداء بقوله (عليكم ألا تشركوا) ويكون على الإغراء فلم أجد هذا الوقف، وقد أجازه الأصبهاني، وتابعه العكبري والأنباري.

قال العكبري: 'في (ألا تشركوا) وجهان: ....

والثاني: أنها منصوبة على الإغراء والعامل فيها (عليكم)، والوقف على ما قبل على أى: الزموا ترك الإشراك"(١).

<sup>(</sup>١) ينظر النحاس: "القطع"، ص ٣٢٦؛ والأشموني: "منار الهدى"، ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة المعارج: ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: من الآية ١٢.

<sup>(</sup>٤) ابن الشجري: "أماليه" ١/٨١ . وينظر القرطبي: تفسيره ٧/١٣١ .

<sup>(</sup>٥) السمين الحلبي: "الدر المصون" ٢١٦/٥ . وينظر العكبري: "الإملاء" ٢٦٥/١ ؛ والأنباري" «البيان» ٢٤٩/١؛ وأبو حيان: "البحر المحيط" ٢٤٩/٤ .

<sup>(</sup>٦) العكبري: "الإملاء" ١/٢٦٥ .

وقال الأنباري: "ويجوز أن تقف على قوله (ريكم) ثم تبتدئ وتقرأ (عليكم ألا تشركوا)، أي: عليكم ترك الشرك، فيكون (ألا تشركوا) في موضع نصب على الإغراء ب(عليكم)"(١).

وجعل أبو حيان الوقف على (ريكم) والابتداء بـ (عليكم) بعيدًا، فقال: "وأما النصب فمن وجوه:

أحدها: أن يكون منصوبًا بقوله: (عليكم) ويكون من باب الإغراء، وتمَّ الكلام عند قوله (أتل ما حرم ربكم) أي: التزموا انتقاء الإشراك، وهذا بعيد لتفكيك الكلام عن ظاهره ('').

وكذلك ردّ السمينُ الحلبي الوقف على (ريكم) والابتداء بـ(عليكم) بمثل ما ردّ به شيخه أبو حيان (٢).

والوقف على (ربكم) والابتداء ب(عليكم) غير واضح ولا يجوز؛ لأنه لا يتبادر إلى الذهن، بل المتبادر تعلق (عليكم) برحرًم) وعلى هذا ضالراجح في إعراب قوله (ألا تشركوا) أنَّ (أنِّ) تفسيرية لأنها تقدمها ما هو بمعنى القول دون حروفه وهو (أتل)، و(لا) ناهية، و(تشركوا) مجزوم بها، وهذا هو الظاهر وهو اختيار الفراء في معاني القرآن (1).

### المسألة الحادية عشرة

قال تعالى: (فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ)(٥).

قُرئت كلمة (وَضَعَتُ) بإسكان التاء وضمها<sup>(۱)</sup>، فمن أسكن وقف عند قوله: (إني وضعتها أنثى)، ويكون قوله: (والله أعلم بما وضعت) ابتداء إخبار من الله عز وجل، ومن قرأ (والله أعلم بما وضعتُ) بضم التاء كان داخلاً في القول، أي: قالت إني وضعتها أنثي، وقالت: الله أعلمُ بما وضعتاً (۱). وإنما ذكر الأصبهاني أن الوقف في قراءة من

<sup>(</sup>١) الأنباري: "البيان" ٢٤٩/١؛ وينظر الطبرسي: "مجمع البيان" ٣٨٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) أبو حيان: "البعر المحيط" ٢٥٠/٤ (أبو ).

<sup>(</sup>٣) يراجع السمين الحلبي: "الدر المصون".

<sup>(</sup>٤) يراجع الفراء: معانى القرآن (٢٦٤/١)؛ وينظر النحاس: 'إعراب القرآن' ١/٥٩١ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: من الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>٦) قرأ بإسكان المين وضم التاء ابن عامر، وأبو بكر عن عاصم، وفتح المين، وأسكان التاء الباقون، وينظر: الداني: "التيسير" ٨٧؛ وابن مجاهد: "السبمة: ٢٠٤؛ وابن الجزري: "النشر" ٢٣٩/٢؛ وأبو زرعة: "حجة القراءات" ١٦١-١٦١ .

<sup>(</sup>٧) يراجع الأصبهاني: كشف المشكلات ٢٢٥/١-٢٢٦ .

أسكن التاء على قوله: (إني وضعتها أنثى) حتى لا يُتوهم أن جملة (والله أعلم بما وضعّت) داخلة في مقول القول مع أنها كلام مبتدأ وهو إخبار من الله بذلك، والفعل (وضعّتٌ) اتصلت به تاء التانيث، وهي تعود على أم مريم، والفاعل ضمير مستتر تقديره: هي.

وهي الآية التفات من المتكلم على لسان أم مريم قبل ذلك (إني نذرت - فتقبل - إني وضعتها)، وبعد ذلك أيضًا (وإني سميتها - وإني أعينها)، وتحول الحكاية عن الغائب وهي أم مريم نفسها: (والله أعلم بما وضعَتُ) وهي من كلام الله سبحانه وتعالى، ولهذا حسن الوقف تنبيهًا إلى هذا الالتفات.

والمعنى في ضوء ذلك: والله أعلم بالشيء الذي وضعته أم مريم، وبما علق به من عظائم الأمور<sup>(۱)</sup>.

وأما القراءة الأخرى بإسكان العين وضم التاء في (وضعتُ) فالفعل مسند لضمير المتكلم المفرد، والكلام بهذا متصل بما قبله لفظًا ومعنى، فكل الضمائر السابقة واللاحقة هي على لسان أم مريم، وعلى هذا فالمعنى على هذه القراءة: قالت رب إني وضعتها أنثى وأنت أعلم بما وضعتُ، فهو كالتسبيح والخضوع والاستسلام، وليست تريد بذلك إخبارًا(٢).

### المسألة الثانية عشرة

قال تعالى: ﴿ فَالا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ (٢) .

ذكر النحويون أن قوله "إنا نعلم" استئناف كلام، وليس متصلاً بقوله: "قولهم" لأنه (لم يحزنه قول أحد: (إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون)(1).

وجعل الأصبهاني "إنا نعلم" استئنافًا، والوقف على "قولهم"؛ لأن هذا الوقف يمنع توهم السامع أن "إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون" مقول للكفار، والوقف على كلمة "قولهم" تام<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: الأنباري: "إيضاح الوقف" ٥٧٥؛ والزمخشري: "الكشاف" ٢٥/١؛ ومكي: "الكشف" ٢٤٠/١، والنعاس: "القطع والاثنتاف"، ص٢٦-٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفارسي: "الحجة" ٢/٤٥٢؛ والفراء: "معاني القرآن" ٢٠٧/١؛ والطبري: "تفسيره" ٢٣٤/٦؛ وأبوحيان: "البحر" ٢/٤٣٩؛ والطبرسي: "مجمع البيان" ٤٢٤/١؛ والداني: "المكتفى"، ص ٢٠٠؛ والأشموني: "منار الهدئ" ص ٦٠.

<sup>(</sup>۲) يس : ۷٦ .

<sup>(</sup>٤) يراجع: الأصبهاني: كشف المشكلات ٢١٢١/٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: النحاس: 'القطع'، ص١٠١؛ والداني: 'المكتفى' ٤٧٦؛ والأشموني: 'منار الهدى' ٢٣٢ .

وهذا الوقف أجمع عليه المفسرون لصحة المعنى عليه(١).

المسألة الثالثة عشرة

قال تعالى: ﴿وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سِأَلْتُمُومُ ﴾ (٢).

هذه الآية فيها وجهان في الوقف والإعراب.

الوجه الأول: "وآتاكم من كل ما سألتموه" بدون وقف على "كل"، ويكون الإعراب هكذا: "وآتاكم" فعل وفاعل ومفعول، و"من كل" شبه جملة متعلق بالفعل قبله.

"ما سألتموه" (ما) موصولة وهي مضاف لـ كل"، و"سألتموه" جملة الصلة لا محل لها من الإعراب.

والمعنى في ضوء القراءة السابقة: أن الله قد آتاكم من كل شيء سالتموه أن يعطيكم إياه،

الوجه الثاني: "وآتاكم من كُلِّ" هنا وقف على "كل" وهي منّونة (٢)، وتكون "ما" على هذه القراءة نافية، وقد بيّن العلماء المعنى على هذه القراءة وحاصل المعنى: وآتاكم من كل شيء لم تسألوه إياه، أي أنه تفضل عليكم بنعّم لم تسألوه أن يتفضل بها عليكم، فنحن لم نسأله مثلاً أن يهبنا شمسًا ولا قمرًا، وهي نعّم امتن بها علينا دون أن نسأله إياها، وهذا مزيد فضل منه سبحانه (1).

وقد اختلف الإعراب في "ما" حسب اختلاف الوقف، فمرة كانت "ما" اسمًا ومرة كانت حرفًا.

المسألة الرابعة عشرة

قال تعالى: (قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ)(٥).

قربت هذه الآية على ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>١) ينظر: النحاس: 'إعراب القرآن' ٢٢٥/٢؛ والطبرسي: 'مجمع البيان' ٢٤٣/٤؛ 'والبحر المحيط' ٣٤٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: من الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة شاذة لابن عباس، والحسن، والضحاك، ومحمد بن على، وجعفر بن محمد، وعمرو بن ظائد، ويعقوب. وينظر: ابن خالويه: "الشواذ" ٦٨؛ وابن جني: "المحتسب" ٢٦٢/١؛ والبناء: "الإتحاف": ٢٩٢/١؛ وأبو حيان: "البحر" ٤٢٨/٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الفراء: "معاني القرآن" ٢/٧٧-٧٠؛ والداني: "المكتفى" ٢٤٠؛ والأنباري: "إيضاح الوقف" ٧٤١-٧٤٢؛ والأخفش: "معاني القرآن" ٣٧٦؛ والنحاس: "القطع" ٤١٦؛ والزجاج: "معاني القرآن" ١٦٣/٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة ص:٨٤ .

الأول ـ نصبهما (فالحقُّ والحقُّ أقول)(١).

الثاني ـ رفع الأولى ونصب الثانية (فالحقُّ والحقُّ أقول)(٢).

الثالث \_ بجر الأولى ونصب الثانية (فالحقُّ والحقُّ أقول)(٢).

ويترتب على كل ضبط منها مع مراعاة الوقف وعدمه الأحكام الخمسة التالية:

موضعان فيهما وقف على النحو التالي:

١ - (قال فالحقَّ) ثم تقف، وتبتدئ (والحقَّ أقول) بنصبهما ,وعلى هذا فالحقَّ مفعول لفعل محذوف تقديره: قولوا أو اسمعوا، ثم وقف، والحقَّ أقول مفعول مقدم أي: وأقول الحق والمعنى: قولوا الحق ولا أقول إلا الحقَّ.

٢ - (قال فالحق) ثم تقف وتبتدئ (والحق أقول) برفع الأولى ونصب الثانية، وعلى هذا فالحق خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هو الحق أو أنا الحق، و(الحق أقول) مفعول مقدم.

والمعنى: أنا الحق، ولا أقول إلا الحق.

ثلاثة مواضع لا وقف فيها على النحو التالي:

ا - (فالحقَّ والحقَّ أقول) بنصبهما ولا وقف، فالحقَّ مفعول منصوب بـ "لأملأن"، واقترانه بالألف واللام وطرحهما سواء، وهو بمنزلة قولك: حمدًا لله والحمد لله (٤). والحقَّ أقول: مفعول مقدم والمعنى: حقًا لأملأن والحق أقول (٥).

٢ - (فالحقُّ والحقَّ أقول) برفع الأولى ونصب الثانية، "فالحقُّ مبتدأ وخبره بعد ذلك لأملأن مثل: عزمةٌ صادقة لأملأن، والحقَّ أقول: مفعول مقدم. والمعنى: فالحقُّ لأملأنٌ والحقَّ أقول.

٣ - (فالحقُّ والحقُّ أقول) بجر الأولى ونصب الثانية بلا وقف كذلك، فالحقُّ الفاء

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع، وابن كثير ،وأبي عمرو، وابن عامر، والكسائي، وينظر ابن أبي مريم: 'الكتاب الموضح'' ١١٠٧/٣

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة عاصم وحمزة، وينظر: الأزهري: "معاني القراءات" ٢٣٣/٢؛ "والحجة في القراءات السبع" لابن خالويه ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة شاذة نسبت للحسن وقتادة، وينظر أبو حيان: 'البحر' ١١١/٧ .

<sup>(</sup>٤) الفراء: "معاني القرآن" ٤١٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) الأنباري: 'إيضاح الوقف' ٨٦٥؛ والنصاس: 'القطع' ٦١٦؛ والزجاج: 'معاني القرآن' ٢١٤/٤؛ والداني: المكتفى' ٤٨٤، ومكي: 'المشكل' ٢٣٤/٢؛ والعكبري: 'التبيان' ٢١٠٧/٢؛ والأشموني: 'منار الهدى' ٢٣٩.

قامت مقام واو القسم، أو هناك واو قسم مضمرة، والعرب تلقي الواو من القسم ويخفضونه، سمعناهم يقولون: الله لتفعلن، فيجيب المجيب: الله لأفعلن؛ لأن المعنى مستعمل، والمستعمل يجوز فيه الحذف، كما يقول القائل للرجل؛ كيف أصبحت؟ فيقول: خير يريد بخير، فلمًّا كثرت في الكلام حذفت(١).

والحق أقول: مفعول مقدم، والمعنى: أقسم بالله الحق لأملأن والحق أقول، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،

<sup>(</sup>۱) الفراء: "معاني القرآن" ۲۱۲/۲ - ٤١٣ . وينظر: الفارسي: "العضديات" ١٠٥ ؛ وثعلب: "المجالس" ٢١٦؛ وابن هشام: "المفني" ٥١٠ - ٦٥٣؛ والطبرسي: "مجمع البيان" ٤٨٦/٤؛ والأنباري: "البيان" ٢١٩/٢-٢٢٠، والنحاس: "إعراب القرآن" ٨٠٦/٢ .

#### الخاتمة

تناولت في هذا البحث الذي هو بعنوان: (الوقف والوصل وأثرهما في الوجه الإعرابي) بعض آيات القرآن الكريم التي كان للوقف والوصل فيها أثر في الإعراب. وقد توصلت من خلال ذلك إلى النتائج الآتية:

أولاً \_ أنَّ علم الوقف والوصل من أهم علوم القرآن التي ينبغي لطالب العلم أن يتقنها ويقف على أسرارها، ويتعرف على مواضعها.

ثانيًا ـ تكمن أهمية الوقف والوصل بأن بينهما وبين الإعراب اتصالاً وثيقًا، فقد يكون المعنى صحيحًا على الوقف على كلمة، وإذا وصلناها بما بعدها أدى الوصل إلى فساد المعنى.

وقد تقدم عدد لا بأس به من الآيات توضح هذا الذي ذكرته.

ثالثًا \_ قد يكون الوقف على كلمة صحيحًا على قراءة وغير صحيح على قراءة أخرى، مما يدل على أن للوقف والوصل ارتباطًا وثيقًا بالقراءات القرآنية، وقد أظهر البحث نماذج كثيرة من هذا.

رابعًا - لا غنى لمن تصدى لتفسير القرآن الكريم عن معرفة الوقف والوصل وأثرهما في الوجه الإعرابي، حتى لا يجنح المفسر إلى إعراب يفسد به المعنى، أو يجنح إلى وقف لا يتفق والمعنى الصحيح.

وأحمد الله تعالى في البدء والختام، وصلاة وسلامًا على خاتم أنبيائه وسيد أصفيائه سيدنا محمد بن عبد الله على وعلى آله وصحبه ومن والاه.

#### ثبت المراجع:

- ١ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للبنا. ط القاهرة، ١٣١٧ه. .
- ٢ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، لأبي السعود العمادي، طبيروت: دار إحياء التراث العربي، ط الرابعة. ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- ٣ -إرشاد المبتدى وتذكرة المنتهى، لأبي العز محمد بن حسين القلانس، ت: عمر
   حمدان القبيسى. ط السعودية، ط أولى ١٤٠٤هـ.
- ٤ الأزمنة والأمكنة، المرزوقي (أبو على أحمد بن محمد)، مطبعة مجلس دائرة المعارف، حيدر آباد الدكن (الهند)، ١٣٣٢هـ.
  - ٥ الأصول في النحو، لابن السراج، ت: د. عبد الحسين الفتلي الأردن. ١٩٨٥م،
- ٦ الأضداد، لابن الأنباري، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط بيروت. ١٤١١هـ ١٩٩١م.
  - ٧ أمالي ابن الشجري. ط حيدر آباد الدكن، ١٣٤٩هـ.
- ٨ إملاء ما مَنَّ به الرحمن، لأبي البقاء العكبري، ط بيروت. ط أولى. ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
- ٩ الإنصاف في مسائل الخلاف، للأنباري، ت: محمد محيي الدين. ط بيروت.
   بدون.
  - ١٠ الانتصاف بهامش الكشاف، للشيخ أحمد الإسكندراني ابن المنير.
- ١١ إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل لأبي بكر الأنباري، ت: محيي الدين رمضان. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. ١٩٧١م.
- 17 البحر المحيط لأبي حيان، ط مصورة عن السلطان عبد الحفيظ، ط بيروت، ١٣٢٧هـ.
- ۱۳ البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لابن عجيبة الحسني، ت: عمر أحمد الراوى. ط دار الكتب العلمية، ط أولى. ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
- ١٤ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، للشيخ عبد الفتاح القاضي،
   ويليه القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب، ط أولى، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- ١٥ -البيان في غريب إعراب القرآن، للأنباري، ت: د. طه عبد الحميد طه،

- مراجعة: مصطفى السقا الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
- ١٦ التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، ت: على محمد البيجاوي. ط الحلبي ١٦ ١٩٧٦م.
  - ١٧ تفسير البغوى، ط بيروت، بدون،
  - ١٨ تفسير روح المعانى، للألوسى، ط دار الفكر. ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
  - ١٩ تفسير القرآن العظيم، لابن كثير. ط الإمارات الشارقة. بدون ت.
    - ٢٠ تفسير ابن أبي حاتم، ط بيروت، بدون ت،
    - ٢١ تفسير عبد الرزَّاق الصنعاني. ط الأردن، بدون ت.
    - ٢٢ التمهيد في علم التجويد، لابن الجزري. ط القاهرة. بدون.
      - ٢٢ التيسير للقراءات السبع، للداني، ط اسطنبول. ١٩٣٠م.
  - ٢٤ جامع الأصول، لابن الأثير، ت: عبد القادر الأرنؤوط. دار البيان. ١٩٩٩م.
    - ٢٥ جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري. ط بيروت. ١٤٠٠هـ.
    - ٢٦ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، طا دار إحياء التراث، ١٩٩٥م.
- ۲۷ الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي. ت: د. فخر الدين قباوة ومحمد
   نديم فاضل. ط سوريا أولى. ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م.
  - ۲۸ حاشية ابن هشام على بانت سعاد، ط بيروت. بدون.
- ٢٩ حجة القراءات، لابن زنجلة، ت: سعيد الأفغاني. ط ثالثة ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢م.
- ٣٠ الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، ت: د. عبد العال سالم مكرم. ط
   ثالثة.
- ٣١ -الحجة للقراءات السبعة، للفارسي، ت: على النجدي وآخرين. ط القاهرة. بدون.
  - ٣٢ الحلبيات، للفارسي، ت: د. حسن هنداوي. ط بيروت. بدون.
- ٣٢ الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية، للشيخ خالد الأزهري.
   ط القاهرة. بدون.
- ٣٤ خزانة الأدب، للبغدادي، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون. ط القاهرة.

- ٣٥ الخصائص، لابن جني، ت: محمد على النجار. ط بيروت. بدون ت.
- ٣٦ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي، ت: د/ أحمد محمد الخراط. ط دمشق، ط أولى. ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
  - ٣٧ روح المعاني = تفسير روح المعاني.
- ٣٨ زاد المعاد في هدى خير العباد، لابن قيم الجوزية، ت: شعيب الأرنؤوط وزميله. ط بيروت، ط الخامسة عشرة. ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
  - ٣٩ السبعة، لابن مجاهد، ت: د. شوقي ضيف. ط دار المعارف بمصر. ٩٧٨ م.
    - ٤٠ سر الصناعة، لابن جني، ت: د. حسن هنداوي، ط دمشق. بدون.
      - ٤١ سنن أبي داوود مع عون المعبود، ط بيروت، بدون.
      - ٤٢ سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي. ط بيروت. بدون.
      - ٤٣ سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي. ط دار الريان.
        - ٤٤ السنن الصغرى للبيهقى. ط بيروت. بدون.
        - 20 شرح ابن يعيش على المفصل. ط عالم الكتاب. بدون ت.
          - ٤٦ شرح أبيات سيبوية، للسيرافي. ط دمشق ١٩٧٩م.
            - ٤٧ شرح الكافية، للرضي. ط بيروت، بدون.
          - ٤٨ شرح شواهد المغنى، للسيوطى، ط بيروت، بدون،
            - ٤٩ صحيح مسلم بشرح النووي. ط بيروت. بدون ت.
  - ٥٠ الصناعتين، لأبي هلال العسكري، ت: على محمد البيجاوي وزميله. ١٣٧١هـ
  - ٥١ ضرائر الشعر، لابن عصفور، ت: السيد محمد إبراهيم. ط بيروت، ١٩٨٢م.
    - ٥٢ العميد في علم التجويد، للشيخ محمود على بسة. ط القاهرة. بدون.
    - ٥٣ غاية المريد في علم التجويد، عطية قابل نصر. ط القاهرة. بدون ت.
- ٥٤ غريب الحديث، للقاسم بن سلام، ت: حسين محمد شرف، الهيئة العامة للكتاب. ١٩٨٤م.
  - ٥٥ الفتوحات الإلهية، لسليمان بن عمر الجمل، ط بيروت. بدون ت.

- ٥٦ القطع والائتناف، لأبي جعفر النحاس، ت: د. أحمد خطاب، ط بغداد. ١٩٧٨م.
- ۵۷ الكتاب، لسيبويه، ت: عبد السلام هارون، ط بيروت، أولى ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- ٥٨ الكتاب الموضح في القراءات وعللها، لنصر بن على المعروف بابن أبي مريم،
   ت: د. عمر حمدان الكبيسى. ط السعودية أولى. ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- ٥٩ الكشاف، للزمخشري، ومعه كتاب الانتصاف وكتب أخرى. ط بيروت. بدون.
  - ٦٠ كشف الخفاء، للعجلوني. ط القاهرة. بدون.
- ٦١ الكشف عن وجـوه القـراءات، لمكي بن أبي طالب، ت: د. مـحـيي الدين رمضان. بيروت. ١٩٨٧م.
- ٦٢ كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، للأصبهاني، ت: د/ أحمد الدالي. ط دمشق. ١٤١٥هـ
  - ٦٣ لسان العرب لابن منظور، ط دار المعارف بمصر. ١٩٧٩م.
- ٦٤ ما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز، ت: د، رمضان عبد التواب وزميله. ط القاهرة، ١٩٨٢م.
- ٦٥ المبسوط في القراءات العشر للأصبهاني، ت: سبيع حاكمي. ط دمشق. ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م.
- ٦٦ مجالس ثعلب، لأبي العباسي ثعلب، ت: عبد السلام هارون. القاهرة. ١٩٦٩م.
  - ٦٧ المحتسب لابن جني، تحقيق: على البغدادي وآخرين. ط القاهرة. ١٣٨٦هـ.
    - ٨٨ المحرر الوجيز، لابن عطية. ط المغرب. ١٤٦٥هـ ١٩٧٥م.
  - ٦٩ المسائل البصريات، للفارسي، ت: د. محمد الشاطر. ط القاهرة. بدون ت.
    - ٧٠ المسائل العسكرية، للفارسي، ت: د. محمد الشاطر. القاهرة. ١٩٨٢ .
    - ٧١ المسائل العضديات، للفارسي، ت: الشيخ الراشد. ط دمشق. ١٩٨٦ .
      - ٧٢ معاني القراءات، للأزهري، ت: د. عيد درويش. القاهرة. بدون.
      - ٧٣ معاني القرآن، للأخفش، ت: د . فائز فارس . ط الكويت. ط ١٩٨١م.

- ٧٤ معانى القرآن، للفراء، ت: النجار وزميله. ط بيروت. ١٩٧٣م.
- ٧٥ -معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، ت: د. عبد الجليل شلبي. ط بيروت. ١٩٨٨م.
  - ٧٦ المقتضب، للمبرد، ت: محمد عبد الخالق عضيمة. ط. بيروت.
    - ٧٧ معرفة القراء الكبار، للذهبي. ط بيروت. بدون.
    - ٧٨ معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة. ط بيروت. بدون.
  - ٧٩ . مغنى اللبيب، لابن هشام، ت: د . مازن المبارك وزميله . ط بيروت . ١٩٧٩م.
    - ٨٠ مفاتيح الغيب، للرازي، ط القاهرة، بدون.
    - ٨١ المقاصد النحوية، للعيني. ط بيروت. بدون ت.
    - ٨٢ المقصد لتلخيص ما في المرشد، لزكريا الأنصاري. ط الحلبي. ١٩٧٣م.
- ٨٣ المكتفى في الوقف والابتدا، للداني، ت: يوسف المدعشلي. ط بيروت. ١٩٨٤م.
- ٨٤ منار الهدى في الوقف والابتدا، للأشموني (أجمد بن محمد عبد الكريم). ط القاهرة. ١٩٧٣م.
- ٨٥ المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية، لملا على القاري. ط القاهرة. ١٩٤٨م.
  - ٨٦ المنصف، لابن جني، ت: إبراهيم مصطفى وزميله. ط القاهرة. ١٩٥٤م.
- ٨٧ النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، ت: محمد على الضباع. القاهرة.
   بدون.
- ٨٨ النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، ت: محمود الطناحي وزميله.
   ط إيران، ط أولى، بدون ت.
- ٨٩ نهاية القول المفيد في علم التجويد، للشيخ محمد مكي نصر. ط القاهرة.
   بدون.
- ٩٠ همع الهوامع، للسيوطي، ت: عدمد شمس الدين، ط بيروت، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.

# رسالة نتنق القهر وبيان الساغة لملي تربيحه الأصفهاني

## أ. ط نتعبان اينع مامح طرطور(\*)

هذه رسالة مخطوطة عشت زمنًا فيى متاهة لا أعرف مؤلفها؛ وذلك لأسباب أهمها: أن اسم المؤلف لم يرد في الرسالة، وأن صاحب فهرس المخطوطات الفارسية يذكر أن مؤلفها هو ملا محمد تقي الكاشاني<sup>(۱)</sup> ولم تسعفني معظم المراجع باسم المؤلف الحقيقى لهذه الرسالة. وبعد بحث مضن وجدت الرسالة من بين مؤلفات عليى تركه الأصفهاني في "سبك شناسي" لمحمد علي بهار، وعنوانها بالكامل "رساله شق قمر وبيان الساعة". وهذا العنوان يطابق محتويات الرسالة بالفعل، حيث إنها مقسمة إلى قسمين: بحث في شق القمر وتحقيق بيانه، ومقالة في بيان معنى الساعة.

### تعريف بعلي تركه الأصفهاني

هو سيد صائن الدين أبو "محمد على" بن أفضل الدين محمد بن صدر الدين أبو حامد محمد تركه الأصفهاني<sup>(۲)</sup>، أصله من خجند<sup>(۲)</sup>؛ ولذلك اشتهر بتُركه (بضم التاء) تصغير كلمة تركى. ومعلوماتنا عنه يسيرة للغاية، بالرغم من أنه تركى مؤلفات كثيرة

<sup>(\*)</sup> أستاذ اللغة الفارسية بآداب سوهاج، وعميد الكلية السابق.

<sup>(</sup>۱) هو مـلا محمد تقي بن محمد بن حسين الكاشاني الشيعى، نزيل طهران، ولد في سنة ١٢٢٦ هـ أو ١٢٢٦م، وتوفي في سنة ١٢٢١هم أو ١٨٢١ - ١٩٠٣م، فقيه إمامي، له: "بحر الفوائد" في سبعة أجزاء، مطبوع، "معين العوام، مطبوع". "إيضاح المشكلات"، في التفسير، مطبوع، "رسالة في شق القمر"، ويبدو أنها مقتطفة من التفسير، "جامع الأصول"، "جامع المواعظ"، "سفينة في الفقه"، "نجم في الهداية"، "وسيلة النجاة"، هداية الطالبين"، "رسالة في رد النصاري".

<sup>(</sup>إسماعيل باشا البغدادي: "هدية العارفين"، استانبول ١٩٥٥م، ج٢ ص ٢٩٢، خير الدين الزركلي: "الأعلام"، بيروت، ١٩٨٤م، ج٦، ص ٦٢).

<sup>(</sup>٢) هكذا يذكره سعيد نفيسى في كتابه: "تاريخ نظم ونثر فارسي در إيران"، "طبع طهران ١٣٤٤ هـ ش. ص ٧٧٩ ومحمد تقي بهار في كتابه: "سبك شناسيبيا تاريخ تطور نثر فارسي"، تهران ١٣٤٩هـ ش. ج٢ ص ٢٢٨ ويذكر هـ دولتشاه "خواجه صاين الدين تركه الأصفهاني" في: "تذكرة الشعراء"، بهمت محمد رمضان، تهران ١٣٢٨ هـ ش. ص ٢٥٦ . ويذكره إسماعيل باشا البغدادي في كتابه: هدية العارفين، استانبول ١٩٥١م، ج١ ص ٢٧ باسم "علي بن داود بن سليمان الأصفهاني صائن الدين الفارسي المتوفى بهراة سنة ٢٦٨ هـ ويذكره خواندمير في كتابه: "حبيب السير"، تهران ١٣٣٢ هـ ش، ج٢ ص ٩ "خواجه صاين الدين على الأصفهاني".

<sup>(</sup>٣) يذكرها ياقوت في الإقليم الرابع، بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطئ سيحون. (ياقوت الحموي: معجم البلدان، بيروت، دت، ج٢ ص ٣٤٧).

بالعربية والفارسية، وكل ما نعرفه عنه أنه ولد في أصفهان حوالى سنة ٧٦١ (١). في بيئة علمية، تلقى العلم منذ طفولته على يد أخيه الأكبر "ضياء الدين" الذي كان من الفقهاء والمتصوفة (٢)، ودرس جميع علوم زمانه خاصة الحكمة، والفقه، والتصوف، والكلام، وعلم النقطة، والحروف، والأعداد، والجفر، وكتب في كل هذه الفنون (٢).

هاجر هو وأخوه بأمر تيمور<sup>(1)</sup> إلى سمرقند<sup>(٥)</sup> بعد فتح أصفهان<sup>(١)</sup> في سنة ٧٨٩هـ<sup>(٧)</sup> وشغل إخوته الكبار في عهد تيمور منصب القضاء، والأشغال المناسبة لفنهم.

وقضى صائن الدين معظم حياته في الترحال والتجوال طلبًا للعلم بناءً على وصية أخيه الأكبر ضياء الدين. فجاب الشام ومصر والحجاز، وفي مصر دخل في خدمة الشيخ سراج الدين البلقيني<sup>(٨)</sup>، وتتلمذ على يديه، وبعد عودته إلى العراق سمع بخبر وفاة تيمورلنگ (٧٣٦– ٨٠٧)، فانزوى في أصفهان.

وفى حدود سنة ٨٠٨ هـ أو ٨٠٩ هـ دعـاه ميـرزا پيـر مـحمـد(٩) والى فارس إلى

لهف على فقد شيخ المسلمين وقد جل المصاب وفيه عيل مصطبرى لهفي عليه سراجًا كان متقدًا يسمو ذكاء بذكاء غير منحصر

<sup>(</sup>١) يقول صائن الدين في رسالة نفثة المصدور التي كتبها في سنة ٨٢٠ هـ إنه بلغ من العمر تسعة وخمسين عامًا في هذه السنة (على أكبر دهخدا: لغت نامه، رقم مسلسل ٢٠ طهران، ١٣٣٣ هـ .ش. ص ٦).

<sup>(</sup>٢) شارك ضياء الدين تركه الأصفهاني شاه نعمة الله ولي التتلمذ على يد سيد حسين الأخلاطي، فهذه هى كل الكلمات التي نعرفها عنه. (د. حسينقلي ستوده: تاريخ آل مظفر"، طهران ١٣٤٦ هـ .ش. ج٢ ص ٢٩٢). (٢) سعيد نفيسي: تاريخ نظم ونثر فارسى"، ص ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر ما كتبته عن تيمور في كتابي 'الدولة الجلائرية'، نشر دار الهداية سنة ١٩٨٧م، من ص ٤٢-٥٠.

<sup>(</sup>٥) مدينة مشهورة بما وراء النهر في الإقليم الرابع. ( معجم البلدان ، ج٢ ص ٢٤٦، ٧٤٧ . زكريا بن محمد القزويني: "آثار البلاد وأخبار العباد"، بيروت، ١٩٦٩م، ص ٥٣٥، ٥٣٥).

<sup>(</sup>٦) مدينة عظيمة، من أعلى المدن، جامعة لأشتات الأوصاف الحميدة، وهي من نواحي الجبل في الإقليم الرابع، ("معجم البلدان"، ج١ ص ٢٠٦ . آثار البلاد، ص ٢٩٦).

<sup>(</sup>٧) حسينقلى ستوده: تاريخ آل مظفر، طهران، ١٣٤٧ هـ .ش، ج١ ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٨) سراج الدين البلقيني من كبار العلماء والصوفية العرب، أصله من الشام، ولد في مصر في ليلة الجمعة ثاني عشر من شهر شعبان سنة ٧٦٩ هـ . ولي إفتاء دار العدل والقضاء في دمشق في سنة ٧٦٩ هـ، فباشره مدة يسيرة ثم عاد إلى القاهرة، ثم سافر إلى حلب في صحبة السلطان الظاهر برقوق، واشتغل بها، ثم عاد وتوفي في القاهرة في شهر ذي القعدة في سنة ٨٠٥ هـ . من تصانيفه: "شرحان على الترمذي"، "ضوء المنهاج"، لكنه لم يكمله، كان شافعي المذهب، رثاه الحافظ شهاب الدين بن حجر بمرثية، منها:

<sup>(</sup>ابن إياس: "بدائع الزهور في وقائع الدهور"، القسم الثاني، الجزء الأول، مصر ١٩٨٣م، من ص ٦٧٣ -٦٧٥ . ابن العماد العنبلي: "شذرات الذهب"، القاهرة، دلت، ص ٥١، ٥١).

<sup>(</sup>٩) وهو الابن الثانى لفيات الدين جهانكير بن تيمور. ولي حكم غزنة والهند،وفوض إليه تيمور ولاية العهد من بعده، ولكنه قتل بعد وفاة جده على يد أحد أمرائه. (عباس إقبال: تاريخ مفصل إيران، تهران، دت، ص ٦٤٠).

شيراز<sup>(۱)</sup>. وبعد مقتل بير محمد في سنة ٨١٣هـ وتولي ميرزا إسكندر<sup>(۲)</sup> دخل صائن الدين في خدمته، وصار من المقربين في بلاطه بأصفهان، وفي سنة ٨١٧هـ. دخل شاهرخ<sup>(۲)</sup> أصفهان وفارس، وقضى على ميرزا إسكندر، فاختار صائن العزلة، ولكنه تعرض لكيد أعدائه لدى شاهرخ، واعتبروه من أنصار إسكندر، فسافر مرتين من أصفهان إلى خراسان، ولكن شاهرخ عفا عنه، وأعطاه قضاء يزد، وكاد له أعداؤه مرة أخرى، فرموه في دينه، واتهموه بالإلحاد، فيذكر في رسالته: " نفثة المصدور" التي أنشأها في سنة ٨٢٠هـ أنه اضطر إزاء هذه التهمة إلى تأليف رسالة في الاعتقاد طبقًا لرأى المذهب الشافعي<sup>(١)</sup>.

وفي يوم جمعة هاجم أحمد لر ميرزا شاهرخ على باب جامع هراة، وجرحه بخنجر، فقتل الحراس أحمد لر فورًا، وقبضوا على عدد كبير من المشتبه في تحريض المعتدي، وتصادف وجود قاسم أنوار وصائن الدين في داخل المسجد، فقبض عليهما من بين الناس، وأفرج عنهما فيما بعد.

وقضى صائن الدين حياته بين اضطهاد وسجن وعفو وانزواء، وشغل منصب القضاء، حتى حانت منيته، فتوفي في مدينة هراة<sup>(٥)</sup>، ودفن بأصفهان.

أما وفاته فإن رضا كحالة يذكرها بعد سنة  $\Lambda \Upsilon \Lambda$  هـ  $(\Upsilon)$  أما ذبيح الله صفا $(\Upsilon)$ ، وإلياس سركيس  $(\Upsilon)$ ، فيذكرونها في سنة  $\Lambda \Upsilon \Lambda$  هـ أما خواندمير صاحب حبيب السير  $(\Upsilon)$  فيذكر أن صائن الدين توفى في سنة  $\Lambda \Upsilon \Lambda$  هـ ولكن محمد تقي

<sup>(</sup>١) بلد عظيم مشهور معروف مذكور، وهو قصبة بلاد فارس في الإقليم الثالث. (معجم البلدان، ج٢ ص ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) ميرزا إسكندر بن جلال الدين ميرانشاه بن تيمورلنگ، (تاريخ مفصل إيران، ص ٦٤٠)،

<sup>(</sup>٣) بعد وفاة تيمورلنگ تنازع أبناؤه وأحفاده الحكم، وتفتنت البلاد فيما بينهم، فتولى السلطان خليل بن ميرانشاه بن تيمور حكم العراق من سنة ٨٠٧ هـ إلى ٨١٤ هـ .وتولى شاهرخ الذي يعتبر من أشهر حكام التيموريين بقية البلاد حتى توفى في سنة ٨٥٠ هـ). تاريخ مفصل إيران، ١٤١- ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) "سبك شناسي" ، ج٢ ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٥) هراة: مدينة عظيمة من مدن خراسان، ما كان بخراسان مدينة أجل ولا أحصن منها، ولا أكثر خيرًا منها، بها بساتين كثيرة، ومياه غزيرة، ومي حاليًا إحدى مدن أفغانستان. (آثار البلاد، ص ٤٨١).

<sup>(</sup>٦) عمر رضا كحالة: "معجم المؤلفين"، بيروت، دت، ج٧ ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٧) د. ذبيح الله صفا: "تاريخ أدبيات در إيران"، تهران ٢٥٥٣ شاهنشاهي، جلد سوم بخش دوم، ص ١١٩٧٠.

<sup>(</sup>٨) إسماعيل باشا البغدادي: "هدية العارفين"، استانبول، ٩٥١ ام، ج١، ص ٧٣٠ .

<sup>(</sup>٩) إلياس سكريس: "معجم المطبوعات العربية والمعربة"، القاهرة، د.ت، ص ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>١٠) حبيب السير"، تهران، ١٣٢٣ هـ ش، ج٢ ص ٢٢٥ .

بهار يؤكد أن تاريخ وفاة صائن الدين كانت في سنة  $\Lambda$  هـ .كما جاء في نسخة صحيحة من حبيب السير يمتلكها بهار (۱). وجدير بالذكر أن إدوارد براون يذكر أن بهار كانت لديه نسخة من مؤلفات صائن الدين مخطوطة في حياته في سنة  $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$ 

#### مؤلفاته

ترك صائن مؤلفات وترجمات وشروحات كثيرة باللفتين العربية والفارسية في الفقه والتصوف والحكمة والحروف، كما كان شاعرًا، وفيما يلي إنتاجه مرتبًا على حروف المعجم:

۱ - "أسرار الصلاة(٢)، وفقًا لأصول التصوف"، باللغة الفارسية، أولها: "شكر وسپاس پرورد كارى را كه شاهراه بندكى باركاه جلالش كه بسرمد هدايت ابدى وسعادت سرمدى مى رود". ضمن مجموعة مخطوطة بقلم فارسي جميل بخط محمد ابن حسن سلفرشاه، فرغ من كتابتها في ۷ ذي الحجة سنة ٨٦٤ هـ. من ق١- ٥٣، ومسطرتها ١٤ سطرًا، ومقياسها ١٧ × ١٠ سم، محفوظة بدار الكتب المصرية برقم ٥ مجاميع فارسي طلعت، وقد نشرتها كاملة بعد تحقيقها في أول طبعة لكتابي " من أعلام الشعر و النثر الفارسي في العصرين المغولي والتيموري ".

٢ - "أشعار در لفظ ساعت"، ذكره صائن في نهاية رسالة شق القمر.

٣ - "إعجاز الألفاز في شرح كلشن راز<sup>(1)</sup>"، وهو شرح باللفة الفارسية على منظومة فارسية نظمها سعد الدين محمود بن عبد الكريم الشبستري المتوفى سنة ٧٢٠ هـ. بعنوان: "كلشن راز" على هيئة إجابة الأسئلة التي أرسلها له الأمير حسيني الهروى في سنة ٧١١ هـ.

٤ - "تعفه علائية"، وهي في أصول وآداب الدين الإسلامى وفقًا لمذاهب أهل السنة الأربعة، ألفها باللغة الفارسية في سنة ١٣٨هـ باسم الأمير علاء الدين حاكم كيلان الذى كان على المذهب الحنبلي<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سبك شناسي ، ج٢ ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٢) إدوارد براون : از سعدي تا جامي ، ترجمة: علي أصفر حكمت، تهران ١٣٣٩ هـ .ش، ص ٧١٣ .

<sup>(</sup>٣) إسماعيل باشا البغدادي: 'هدية العارفين'، استانبول ١٩٥١، ج١ ص , ٧٣٠ محمد تقي بهار: 'سبك شناسي'، تهران ٢٥٣٥ شاهنشاهي، ج٢ ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) المرجعان السابقان، ج١ ص ٧٣٠، ج٢ ص ٢٣٦ .

<sup>(0)</sup> سبك شناسی، ج(0)

٥ - "ترجمة أحاديث عن حضرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب"، وهي باللغة الفارسية<sup>(١)</sup>.

٦ - "ترجمة قصيدة التائية الكبرى المعروفة بنظم السلوك البن الفارض" (٥٧٦ ٦٣٢ هـ)، والتي مطلعها:

سقتني حميا الحب راحة مقلتي

### وآسى محيا من عن الحسن جلت<sup>(۲)</sup>

 $V = -\infty$  حواش واصطلاحات باللغة العربية

 $\Lambda$  – "رسالة أطوار ثلاثة" ( $^{0}$ )، وهي باللغة الفارسية في شرح الآية الكريمة: "فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات". توجد منها نسخة ضمن المجموعة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب تحت رقم  $^{0}$ 0 مجاميع فارسي طلعت، من ق  $^{0}$ 1 -  $^{0}$ 1 أولها: الحمد لله على دقايق كماله والصلاة والسلام على محمد وآله، أما بعد دى زمانى در كنج زاويه اى انزوا باى صبر در دامن فراغت ... إلخ. وقد نشرتها في القسم الثانى من كتابي " من أعلام الشعر والنثر الفارسي في العصرين المغولي والتيموري".

٩ - "الرسالة الإنزالية"، وهي باللغة العربية في نزول الكتاب طبقًا لرأي المتكلمين<sup>(١)</sup>.

١٠ - "الرسالة البائية"، وهي باللغة العربية في الأعداد والحروف والجفر<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ج٢ ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) "ديوان ابن الفارض"، تحقيق: د. عبد الخالق محمود. دار المعارف، ١٩٨٤م، ص ٨٣.

<sup>(</sup>۲) "سبك شناسي"، ج٢ ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٦) "سبك شناسي"، ج٢ ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، نفس الصفحة.

1۱ - "رسالة التمهيد في شرح قواعد التوحيد"، وهي باللغة العربية، ألفها وفقًا لآراء أهل الكلام والتصوف، وقريبة من تذوق الإشراقيين، يذكر المؤلف أن جده "أبو حامد" كان قد كتب رسالة مختصرة في دفع شبهات المشائين الغامضة، فلمًّا جاء صائن رأى أن يبسط القول في هذه المسألة(۱).

17 - "رسالة در اعتقاد"، كتبها باللغة الفارسية باسم شاهرخ لرد تهمة التصوف عنه، وختمها بحكاية عن الإمام أبى حامد الغزالى(٢).

۱۳ ~ "رسالة در تصوف" (۱۳)، وهي باللغة الفارسية، توجد منها نسخة ضمن المجموعة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٥ مجاميع فارسي طلعت، من ق ۹۸ – ۱۱۱ .

أولها: بعد از حمد بى عد خدائى را كه در سرحد بدايت بحكم آفريد كارى هر ذره از ذرات كاينات را راهى جدا ... إلخ. وقد نشرتها فى القسم الثانى من كتابي "من أعلام الشعر والنثر الفارسي في العصرين المغولي والتيموري".

۱۱ - "رسالة در معنى ده بيت از شيخ محيى الدين بن العربي"، وهي باللغة الفارسية<sup>(1)</sup>.

 $^{(0)}$ . رسالة في البسملة ، وهي باللغة العربية

١٦ - "رسالة سلم دار السلام في بيان حكم أحكام أركان الإسلام"(١)، وهى باللغة
 الفارسية.

۱۷ – "رسالة سؤال الملوك"، وهي باللغة الفارسية في علم الحروف والأعداد، ألفها لميرزا بايسنقر( $^{(\vee)}$ .

۱۸ - "رسالة شق قمر وبيان ساعت" (<sup>۸)</sup>، وهى باللغة الفارسية، وتوجد منها نسخة ضمن المجموعة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٥ مجاميع

<sup>(</sup>١) "هدية العارفين"، ج١ ص ٧٣٠؛ "سبك شناسي"، ج٢ ص ٢٢٥

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ج٢ ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) پذكرها بهار باسم رساله انجام در تصوف، ج٣ ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) سبك شناسي، ج٢ ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٨) "هدية العارفين"، ج١ ص ٧٣٠؛ "سبك شناسي" ، ج٢ ص ٢٣٧ .

فارسى طلعت، من ق ١١١ – ١٢٤ .

- ١٩ "رسالة في ختم النبوة"، وهي باللغة العربية(١).
- ٢٠ "رسالة كوچك در معنى خواص علم صرف طبقًا للتصوف"(٢)، وهي باللغة الفارسية.
- ٢١ "رسالة مبدأ ومعاد"، باللغة الفارسية، ألفها في سنة ٨٣٢ هـ، باسم ناصر الدنيا والدين على<sup>(٢)</sup>.
- ٢٢ "الرسالة المحمدية"، باللغة العربية، في الألفاظ والحكم القرآنية، وكشف اسم محمد عليه الصلاة والسلام طبقًا لرأى الحروفيين(1).
  - ٢٣ "رسالة مختصرة في توضيح تعليقات على الكشاف"<sup>(٥)</sup>.
  - ٢٤ "رساله نقطة"، باللغة الفارسية، في معنى "أنا النقطة التي تحت الباء"<sup>(١)</sup>.
  - ٢٥ "شرح تائية ابن الفارض"، باللغة العربية، ويذكر بهار أن الشرح ناقص $^{(Y)}$ .
- ٢٦ "شرح فصوص الحكم لابن عربي" (^)، باللغة العربية، ويذكر حاجي خليفة أن الشرح ممزوج مختصر.
- ٢٧ ضوء اللمعات<sup>(٩)</sup>، وهو شرح باللغة الفارسية على لمعات فخر الدين إبراهيم ابن شهريار العراقي المتوفى سنة ٦٨٨ هـ .وتوجد منه نسختان خطيتان محفوظتان بدار الكتب المصرية، هما:
- أ ـ نسخة مخطوطة بقلم فارسى جميل، تمت كتابتها سنة ٨٤٤ هـ، بهراة، ضمن مجموعة من ق ١٢٨ ظ- ١٤٣ . مسطرتها ١٩ سطرتها، ومقياسها ١٨ × ١٢ سم، رقمها

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>۲) سبك شناسي، ج۲ ص ۲۳۷

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٧) "هدية العارفين"، ج١ ص ٧٣٠؛ سبك شناسي، ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٨) "حاجي خليضة": كشف الظنون"، بيروت، دت، ج٢ ص ١٢٦٣؛ هدية العارفين"، ج١ ص ٢٣٠؛ "سبك شناسی"، ص ۲۳۵ .

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق، ص ٢٣٦؛ كشف الظنون ، ج٢، ص ١٥٦٢ – ١٥٦٤؛ "هدية العارفين"، ج١، ص ٧٣٠ .

بدار الكتب ٣٣ مجاميع فارسي طلعت.

أولها: سپاس وستایش پرورد كارى را كه پرتوى از لمعات جلالش آفتاب جمال خاتمى را از مشرق ادمى تابان ساخت تا هر ذره از فروغ انوار كمالش ... الخ.

ب. نسخة أخرى ضمن مجموعة مخطوطة سنة ٨٦٤ هـ، محفوظة بدار الكتب تحت رقم ٥ مجاميع فارسي طلعت، من ق ٥٥- ٨١ . وقد حققتها ونشرتها في العدد الخامس من مجلة الكلية من ص ٦٩ ـ ١٢٣ .

٢٨ - كتاب: "المفاحص في الحكم الإلهية"، باللغة العربية، في علم الحروف والأعداد، ومبنى على التوحيد(١).

٢٩ - كتاب: "المناهج في المنطق"، باللغة العربية (٢).

٣٠ – "مدارج أفهام الأفواج"، وهو باللغة الفارسية في تفسير قوله تعالى: "ثمانية أزواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين" (الأنعام ١٤٣)، ألفه في مازندران سنة ٨٣١هـ(٦).

٣١ - "مرآة الناظرين في شرح منازل السائرين" (1)، لا أعرف إن كان باللغة العربية أو باللغة الفارسية؛ لأن إسماعيل باشا البغدادى أورده هكذا في كتابه: "إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون".

٣٢ - "مناظرة بزم ورزم"، وهو باللغة الفارسية، يحتوي حكايات بأسلوب أدبي ،
 وعبارات لطيفة (٥).

### رسالة شق القمر وييان الساعة

لا نعرف على وجه التحديد تاريخ تأليفها، ولم يحرص صائن الدين نفسه على أن يذكر لنا هذا التاريخ كما فعل في بعض مؤلفاته.

<sup>(</sup>۱) "هدية العارفين"، ج۱ ص ۷۲۰؛ "سبك شناسي"، ۲۳۵؛ عمر رضا كحالة: "معجم المؤلفين"، بيروت، دت، ج۷ ص ۲۲۸ . وتوجد منه نسخة محفوظة بمكتبة الدكتور حسين علي محفوظ في مكتبة كلية الأداب، جامعة بغداد.

<sup>(</sup>۲) سبك شناسي ، ۲۳۱ .

<sup>(</sup>۲) سبك شناسي، ج٢ ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) "هدية العارفين"، ج١ ص ٧٣٠؛ ذيل الظنون، ج٢ ص ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٥) شبك شناسي"، ج٢ ص ٢٣٧ .

#### عنوان الرسالة

ذكرها صاحب "هدية العارفين" بعنوان: "رسالة في شق القمر" (١)، وذكرها بهار بعنوان: "رسالة شق القمر وبيان الساعة (٢)، وهذا العنوان هو الأقرب للصواب؛ لأن الرسالة ذات شقين: أحدهما في شق القمر، والآخر في بيان الساعة، فإذا بحثنا في داخل الرسالة وجدنا صاحبها يقول في الشق الأول: "إنه رأى أن يبسط بساط المناظرة في بحث شق القمر وتحقيق بيانه"، ويختم هذا الشق بقوله: "ولا يتسع المجال في هذه الرسالة، وإذا كان للطالب قدرة على استيعاب المزيد فليطالع المطولات".

ويقول في مقدمة الشق الثاني: "ولما كانت الساعة قد جاء ذكرها مرتبطًا بشق القمر في الآية القرآنية، فسيكون بيان معنى الساعة بنفس المراتب والطبقات السبع؛ حتى يتم معنى الآية، والآية هي: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ \* وَإِنْ يَرَوًا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ \* مُسْتَمِرٌ \* .

والرسالة ليست تفسيرًا للآية القرآنية، ولكنها في بيان معنى شق القمر ومعنى الساعة، ويقصد بها البعث، هل سيكون بالروح والجسد أم بالروح فقط؟ وعرض آراء مختلفة في ذلك.

#### محتويات الرسالة

تحتوى الرسالة قسمين، هما: بحث في شق القمر وتحقيق بيانه، ومقالة فى بيان معنى الساعة.

### أ- بحث في شق القمر وتحقيق بيانه:

قسمه المؤلف إلى مقدمة وسبع طبقات:

ذكر في المقدمة أنه رأى أن يبسط بساط المناظرة في بحث شق القمر وتحقيق بيانه؛ لأن أهل الظاهر كانوا يثبتون ذلك، مما أدى إلى إخفاء الحقيقة، وبناء على قول: "إن للقرآن سبعة أبطن" فقد رأى المؤلف أن يبين ذلك في سبع طبقات، هي:

١ - طبقة أهل الظاهر، ويعني بهم المحدثين بالكلام النبوي، وترى هذه الطائفة أن

<sup>(</sup>١) هدية العارفين ، ج١ ص ٧٣٠ .

<sup>(</sup>٢) "سبك شناسي"، ج٣ ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) القمر: ١، ٢ ،

شق القمر كان ظاهريًا، والسؤال عنه وعن كيفيته بدعة، ويهاجم المؤلف هذه الطائفة، ويشبههم بالديكة.

٢ – طبقة أهل الظاهر أيضًا، وهم يسمون حكماء الإسلام والمتكلمين، واعتقاد أكثرهم في مسألة شق القمر هو نفس معتقد الطبقة الأولى، ولكنهم لم يمنعوا السؤال؛ حيث إن الله (سبحانه وتعالى) فاعل مختار، ويقررون أن جرم الفلك عنصر محسوس يقبل التمزيق والانشقاق.

٣ - طبقة حكماء أهل الظاهر والمتأخرين الذين يسمون بالمشائين، ومعلمهم هو أرسطاطاليس وابن سينا، وهم يرون أن شق القمر كناية عن ترك ظاهره إلى باطنه؛
 حيث يرتبط بالعقل الفعال، وأن شق القمر خاص بحضرة الخاتم(ﷺ).

٤ - طبقة الحكماء القدامى، ويسمون بالإشراقيين، وفى رأيهم أن الانشقاق المحسوس للقمر محال، وأنه عبارة عن نور ممتزج يقبل ذلك؛ حيث إن جميع المعلومات المختفية فيه بالقوة تأتي إلى الفعل، وبواسطة انعكاس الأشعة يبدو كاملاً. كما أن القمر أصبح كناية عن ذلك النور الممتزج، وانشقاقه عبارة عن بروز العلم، وظهور الكمال الموجود في باطنه، والشق هو خروج الصورة وظهورها للعالمين، وتظهر لكل واحد روابط مناسبة، فلا يحتاج لوسيط، وشق القمر بهذا المعنى يوضح خاصية مرتبة الخاتم.

٥ - طبقة محققي الصوفية وأهل الشهود، وفي رأيهم أن شق القمر كناية عن معنى الخروج تمامًا من تلك الصورة الكاملة بلا تأمل الآلات الجعلية، وترتيب المقدمات للشخص الموعود حضرة الخاتم.

٦ - طبقة قارئي رموز حروف القرآن، وشق القمر في رايهم كناية عن خروج المعنى الأصلى عن صورة رقم الكتاب بدون واسطة الفكر، ووسيلة سعيه مثلما هو معهود فى وصف المعاني ورسم العلوم، فإن القمر انشق، وخرج من مكامن الرقم.

٧ - طبقة أولى الأيدي والأبصار، ويقصد بهم آل بيت المصطفى (وَالله الذي يعرف الحقيقة هو الأمير علي بن أبي طالب وأولاده الأمجاد، حيث إنه وضع اسمًا لجفر سلك به طريق معنى تمام الظهور في كل وقت.

ب - مقالة في بيان معنى الساعة

قسمها المؤلف أيضًا إلى مقدمة وسبع طبقات كسابقتها:

وذكر في مقدمتها أنه لما كانت الساعة قد جاء ذكرها مرتبطًا بشق القمر في الآية الكريمة ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ ﴾ فقد رأى أن يكتب هذه المقالة، ويلحقها بشق القمر حتى يتم معنى الآية. ورأى المؤلف أن بيان معنى الساعة سيكون بنفس المراتب والطبقات التي وردت في بحث شق القمر، وهي :

١ - الفقهاء والمحدثون من أهل الظاهر يرون أن كل ذرة من أجزاء البدن الآدمي التي تتفرق بالموت تتجمع كلها، وتحيا في تلك الساعة، ولا يجب السؤال عن كيفية ذلك.

٢ - المتكلمون وأهل العقل والفكر يرون أن الله (سبحانه وتعالى) فاعل بالاختيار،
 وأنه يستطيع أن يجمع أجزاء البدن التي تتفرق بالموت، ويبعث منها نفس الشخص
 بعينه.

٣ - الحكماء المشاءون يذكرون أن الأرواح الآدمية سوف تبعث يوم الحساب، وهى جوهر مجرد، يعني أن وجودها لا يحتاج إلى مادة قابلة لمقدار أو لون أو شكل أو حيز، ولكنها تخلق مجردة من كل هذا.

٤ - الحكماء الإشراقيون، ومرادهم العودة أيضًا بتلك الروح؛ حيث إن الحياة
 خالدة، وتلك الروح كانت قبلهم عبارة عن نور يرتبط بظلمة عالم الجسم.

٥ - الصوفية، ويرون أن لكل شيء عودًا إلى أصله من حيث جاء.

7 - أرباب علم الحروف، ورأيهم مثل الطبقة السابقة؛ حيث الجميع يعود إلى أصله، ولكن الصورة التى سوف تكون بها العودة هي صورة سماوية مقدسة يحدث من آلائها عالم الجسم، ومن خليطها تصرفات تحدث خلقًا منزهًا ومبرءًا، وهى تسعة وعشرون حرفًا هبطت على خاتم الأنبياء، إذ إن معاني الحروف خال من تصرفات الوضع وتدخلات نسبوها في الخارج من أنفسهم لأنفسهم.

٧ - أولو الأيدي والأبصار، وخاصة هذا الزمان، وهي مرتبة علي بن أبييطالب، ويرون أن خروج تمام المعانى من هذه الصورة يصبح كاملاً، ولكنهم لم يستطيعوا استنباط تفاصيلها. أما عن يوم الحساب والميزان، وتحقيق الأعمال والحوض، فقد عجزوا، وهذا خاص بالأمير علي عليه السلام. ومن رأي المؤلف أن تفاصيل ذلك لا يمكن أن تعرف إلا عن طريق مرشد.

وقد ضمن صائن الدين رسالته أشعارًا فارسية، قد يكون بعضها أو كلها من نظمه،

وبيتًا من الشعر العربي، كما ذكر في نهاية رسالته أنه نظم أشعارًا فى معنى الساعة. ويؤكد لنا دولتشاه أن صائن كان من بين شعراء وعلماء ومشايخ عصر شاهرخ التيموري(١).

بعد أن عرضنا محتويات الرسالة بشقيها، نتحدث عن كل شق بمفرده.

أولاً- شق القمر

#### شق القمر في القرآن الكريم

يقول الله (سبحانة وتعالى) في محكم كتابه: ﴿ اقْتَرَيَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرُوا آيَةً يُعْرضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُستَّمِرٍ ﴾ (القمر ١- ٢).

ويرجع النيسابوري والسيوطي وأغلب المفسرين سبب نزول الآية الكريمة إلى أن المشركين سألوا النبي ( الشي أن يريهم آيةً، فانشق القمر، ونزلت الآية المذكورة (٢٠).

### الأحاديث النبوية الشريفة في معجزة شق القمر

وردت أحاديث نبوية كثيرة تثبت صحة حدوث معجزة شق القمر، وقد جمع ابن كثير في كتابيه: "تفسير القرآن العظيم" (٢)، و"البداية والنهاية (٤)، والشيخ محمد أبو زهرة في كتابه" خاتم النبيين (ﷺ) (١) أغلب الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت في انشقاق القمر.

وتتحصر روايات شق القمر في عدد محدود من الرواة، أهمهم أربعة، هم: أنس بن مالك، وجبير بن مطعم، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس. ونظرًا لكثرة الأحاديث النبوية الشريفة وغزارتها نورد بعضها.

### أولاً . رواية أنس بن مالك

ـ قال البخاري: حدثني ... عن أنس بن مالك: أن أهل مكة سألوا رسول الله (عَيْقُ) أن يريهم آيةً، فأراهم القمر شقين، حتى رأوا حراء بينهما "(١).

<sup>(</sup>١) دولتشاه: "تذكرة الشعراء"، بهمت محمد رمضاني، تهران، ١٣٣٨ هـ . ش، ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٢) النيسابوري : 'لباب النقول في أسباب النزول'، الطبعة الثانية. القاهرة، د.ت، ص ٢٠٧، ٢٠٨؛ جلال الدين السيوطي: 'أسباب النزول'، القاهرة، ١٣٨٢ هـ، ص ١٦١١ .

<sup>(</sup>٣) الحافظ ابن كثير: "تفسير القرآن العظيم"، تحقيق: محمد إبراهيم البنا وآخرين، القاهرة ١٩٧٣م، ج٧، من ص ٤٤٥ - ٤٥١ .

<sup>(</sup>٤) 'البداية والنهاية'، القاهرة ١٩٣٢م، ج٣، ص ١٢١، ١٢١.

<sup>(</sup>٥) الشيخ محمد أبو زهرة: "خاتم النبيين (幾)"، القاهرة، دت، ج١، من ص ٤٦٧ - ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٦) "صحيح البخاري"، ج٥، ص ٦٢ .

#### ثانيًا- رواية جبير بن مطعم:

ـ قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثير ... عن محمد بن جبير عن أبيه، قال: انشق القمر على عهد رسول الله ( في فصار فرقتين: فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، فقالوا: سحرنا محمد. فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لن يستطيع أن يسحر الناس كلهم"(1).

# ثالثًا- رواية ابن مسعود:

### وفي رواية أخرى عن ابن عباس

يقول ابن كثير: قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: عن ابن عباس، قال: كشف القمر على عهد رسول الله (وَاللهِ)، فقالوا: سحر القمر، فنزلت: ﴿اقْتَرَيْتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرُوًا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحَّرٌ مُسَنَّمَرُ ﴾ . وهذا إسناد جيد، وفيه أنه كسف تلك الليلة، فلعله حصل له انشقاق في ليلة كسوفه؛ ولهذا خفي أمره على كثير من أهل الأرض، ومع هذا فقد شوهد ذلك في كثير من بقاع الأرض، ويقال إنه أرخ ذلك في بعض بلاد الهند، وفي بناء تلك الليلة، وأرخ بليلة انشقاق القمر (٢).

<sup>(</sup>١) "مسند الإمام أحمد"، ج٤، ص ٨١، ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني المتوفى سنة ٤٣٠ هـ: "دلائل النبوة"، دار الوعي بحلب، ١٩٧٧م، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) 'البداية والنهاية'، ج٣، ص ١٢٠ .

### رابعًا- رواية عبد الله بن عمر:

- يقول أبو نعيم: حدثنا أحمد بن إسحاق ... عن ابن عمر قال: انشق القمر على عهد رسول الله (علم)، فقال رسول الله (علم): "اشهدوا"(١).

### تحديد مكان وتاريخ شق القمر

من المعروف أن معجزة شق القمر على يد رسول الله ( على في مكة المكرمة، وذلك بإجماع الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت في هذا الشأن، كما أن سورة القمر نزلت في مكة المكرمة، وذلك بإجماع الآراء، وحدثت قبل الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة المنورة، والتي كانت في سنة ٦٢٢م.

ولكن الخلاف ينحصر في تحديد السنة التي حدثت فيها هذه المعجزة. هل كانت قبل الإسراء والمعراج الذى حدث في سنة ٦٢١م أم بعد هذا التاريخ؟ ولم يقطع أحد برأى في هذا الشأن.

وإن كنا نقول إن معجزة شق القمر ربما تكون قد حدثت بعد الإسراء والمعراج، حيث إننا نجد سورة القمر التي يسميها بعض المفسرين "اقتريت الساعة" قد أنزلت في بعض الروايات بعد حدوث الإسراء(٢)، وفي روايات أخرى بعد بداية نزول الوحي بخمس سنوات، والله تعالى أعلم.

### شق القمر في كتب التفاسير

أعرض هنا للتفاسير التي تأثر بها صائن الدين في رسالته بشقيها، ومن أهم هذه التفاسير: "جامع البيان في تفسير القرآن" للطبرى ، و"الكشاف عن حقائق التنزيل" للزمخشري، وتفسير ابن عربى ، "والجامع لأحكام القرآن" للقرطبي.

### أ- جامع البيان في تفسير القرآن للطبري

يقول أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ٢١٠هـ: القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ اقْتَرْبَتِ السَّاعَةُ وَانْشُقُ الْقَمَرُ وَإِنْ يُرَوّا آيَةً يُعُرضُوا وَيَقُولُوا سِحِّرٌ مُسنتمرً ﴾، يعنى تعالى ذكره بقوله اقتربت الساعة دنت الساعة التي تقوم فيها القيامة، وقوله اقتربت افتعلت من القرب، وهذا من الله تعالى ذكره إنذار لعباده بدنو القيامة وقرب فناء الدنيا، وأمر لهم بالاستعداد لأهوال القيامة قبل هجومها عليهم، وهم عنها في غفلة ساهون.

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة لابن نعيم، ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) جلال الدين السيوطي: الإنقان في علوم القرآن، ١٩٧٤م، ج١، من ص ٤١- ٤٥.

وكما رأينا في تفسير الطبرى ، فإن صائن الدين يدخل المفسرين والمحدثين بالكلام النبوى من بين أهل الظاهر الذين يعتقدون أن شق القمر كان ظاهريًا ، وشبههم بالديكة، وإنني شخصيًا لا أوافقه على هذا الرأى؛ لأن أغلب المفسرين يؤكدون بناء على الأحاديث النبوية الشريفة، وبناء على معنى الآية القرآنية أن انشقاق القمر قد حدث بالفعل، وأن هذا الانشقاق دليل على اقتراب قيام الساعة.

ب- الكشاف عن حقائق التنزيل، وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري، وهو معتزلى ، ويعبر تفسيره عن وجهة نظر المعتزلة الذين يدخلون ضمن المتكلمين.

يقول الزمخشري: ﴿اقْتَرَبّتِ السّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ ﴾، انشقاق القمر آية من آيات رسول الله (ﷺ) ومعجزاته النيرة. عن أنس بن مالك (رَوَّ ﴿) أن الكفار سألوا رسول الله (ﷺ) فانشق القمر مرتين. وكذا عن ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهما. قال ابن عباس: انفلق فلقتين، فلقة ذهبت، وفلقة بقيت. وقال ابن مسعود: رأيت حراء بين فلقتي القمر. وعن بعض الناس أن معناه ينشق يوم القيامة، وقوله: ﴿وَإِنْ يُرُوّا آيَةً يُمّرضُوا وَيَقُولُوا سِحُرٌ مُسنّتُمرٌ ﴾ يرده، وكفى به رادًا. وفي قراءة حنيفة "وقد انشق القمر": أي اقتربت الساعة، وقد حصل من آيات اقترابها أن القمر قد انشق، كما تقول أقبل الأمير، وقد جاء المبشر بقدومه، وعن حذيفة أنه خطب بالمدائن، ثم قال: ألا إن الساعة قد اقتربت، وأن القمر قد انشق على عهد نبيكم، مستمر: دائم مطرد، وكل شيء قد انقادت طريقته ودامت حاله قيل فيه: قد استمر، لما رأوا تتابع المعجزات وترادف الآيات قالوا: هذا سحر مستمر، وقيل: مستمر قوي محكم، من قوله استمر مريره (٢).

<sup>(</sup>١) الطبرى : 'جامع البيان في تفسير القرآن'، بولاق ١٣٢٨هـ، ج٢٧، ص ٥٠- ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (٤٦٧ - ٥٣٨ هـ): "الكشاف"، دار المعرفة بييروت، دت، عن طبعة مصطفى اليابي الحلبي بالقاهرة، دت، ج٤، ص ٣٥، ٢٦ .

وكما رأينا فإن الزمخشري رأي رأيين، أحدهما: أن القمر قد انشق بدليل الأحاديث النبوية التى وردت في ذلك، والثاني أن القمر سينشق قبل حدوث الساعة، والرأى الأول للزمخشري يوافق رأى صائن الدين في المرتبة الثانية.

#### ج - تفسیر ابن عربی

يقول ابن عربى: "علم الله سبحانه انتظار أرواح الأنبياء والمرسلين وملائكته المقربين والأولياء العارفين من آدم عليه الصلاة والسلام، وجميع أولاده الصالحين، كشف رؤية الحق، وقرب وصاله، والدخول في جواره، فبشرهم الله أنها مقرونة بقدوم محمد (علم الله خرج بالنبوة ورسالة الله، شك فيها المشركون، فأراهم الله صدق وعيده، وأنه من أعظم آياته انشقاق القمر حتى يعرفوا آية يريها الله إلى العالمين، يخبرهم بإتيان الساعة التي فيها كشوف العجائب، وظهور الغرائب من آيات الله وصفاته وذاته. قال عبد العزيز المكي: الاقتراب يدل على معنى أكثر، ويمن ي الأكثر عن قريب قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ أَمْر مُسْتَقَرِّ ﴾(١).

وقد تأثر صائن الدين بابن عربي أثناء عرضه رأي محققي الصوفية وأهل الشهود في الطبقة الخامسة في قوله: " إن سبب تنزل أهل الوجود في المراتب الإلهية والعوالم الكيانية في كل صورة هو ظهور كماله".

### د- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي

ويعتبر تفسير القرطبي في موضوع شق القمر من أهم التفاسير وأشملها لمختلف الآراء.

يقول القرطبي عن قوله تعالى: ﴿ اقْتَرَبّتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾: اقتربت، أى: قربت ... فهى بالإضافة إلى ما مضى قريبة، لأنه قد مضى أكثر الدنيا. كما روى قتادة عن أنس ... ثم قال تعالى: ﴿ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾، أي: وقد انشق القمر. وكذا قرأ حذيفة: "اقتربت الساعة وقد انشق القمر"، بزيادة "قد"، وعلى هذا جمهور العلماء، ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن مسعود وابن عمر وأنس وجبير بن مطعم وابن عباس رضى الله عنهم ... وقال قوم: لم يقع انشقاق القمر، وهو منتظر. أى: اقترب قيام الساعة وانشقاق القمر، وأن الساعة إذا قامت انشقت السماء بما فيها من القمر قيام الساعة وانشقاق القمر، وأن الساعة إذا قامت انشقت السماء بما فيها من القمر

<sup>(</sup>١) محيى الدين ابن عربى: "تفسير القرآن الكريم"، مطبوع على هامش: "عرائس البيان في حقائق القرآن"، القاهرة ١٣١٥ هـ، تفسير سورة القمر.

وغيره. وكذا قال القشيرى<sup>(۱)</sup>. وذكر الماوردي أن هذا قول الجمهور، وقال: لأنه إذا انشق ما بقي أحد إلا رآه، لأنه ليس آية، والناس في الآيات سواء. وقال الحسن: اقتريت الساعة، فإذا جاءت انشق القمر بعد النفخة الثانية. وقيل: وانشق القمر، أي: وضح الأمر وظهر، والعرب تضرب بالقمر مثلاً فيما وضح، قال:

أقيموا بني أمية صدور مطيكم فإني إلى حي سواكم لأميل فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل

وقيل: انشقاق القمر هو انشقاق الظلمة عنه بطلوعه في أثنائها؛ كما يسمى الصبح فلقًا؛ لانفلاق الظلمة عنه. وقد يعبر عن انفلاقه بانشقاقه، كما قال النابغة:

فلما أدبروا ولهم دوي دعانا عند شق القمر داع

وقد ثبت بنقل الآحاد العدول أن القمر انشق بمكة وهو ظاهر التنزيل، ولا يلزم أن يستوي الناس فيها؛ لأنها كانت آية ليلية، وأنها كانت باستدعاء النبى (عَلَيْقُ) من الله تعالى عند التحدي ...." (٢).

والواضح من تفسير القرطبي أنه جمع ثلاثة آراء:

رأي الطبقة الأولى، وهم أهل الظاهر، ورأي الطبقة الثانية، وهم الحكماء والمتكلمون، ويمثلهم الزمخشري المعتزلي المذهب، ثم رأي الطبقة الخامسة، وهم الصوفية، والذي يعتبر القشيري أحد المعتدلين منهم.

وبعد أن عرضنا لكتب التفاسير التي يحتمل أن يكون صائن الدين قد تأثر بها، ننتقل لعرض آراء الفلاسفة والحروفيين وأولى الأيدى والأبصار.

شق القمر في كتب الفلاسفة والحروفيين وأولي الأيدي والأبصار:

#### أ- الفلاسفة

من أهم الفلاسفة الذين تأثر بهم صائن الدين المشاءون والإشراقيون، وقد ضمن صائن الدين رأي المشائين في الطبقة الثالثة الذين أُطلِق عليهم "حكماء الظاهر والمتأخرون".

<sup>(</sup>١) يذكر القشيري أن انشقاق القمر فيه إعجاز على وجهين: أحدهما رؤية من رأى ذلك، والثاني خفاء مثل ذلك على من لم يره! لأنه لا ينكتم مثله في العادة، فإذا خفي كان نقض العادة، (القشيري المتوفى سنة ٤٦٥ هـ: لطائف الإشارات، تحقيق د. إبراهيم بسيوني، القاهرة، ١٩٨٣م، ج٣، ص ٤٩٣ .

<sup>(</sup>٢) أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة ٦٧١ هـ: "الجامع لأحكام القرآن"، القاهرة، ١٩٦٧م، ج١٧، من ص ١٢٥- ١٢٧ .

ومن المعروف أن المشائين كانوا من أتباع أرسطو، ومنهم ابن سينا الذي يرى أن الله واجب الوجود لذاته، والواجب مفهوم منطقي يقابل المستحيل، ويتوسط الممكن بينهما. والموجود هو حجر الزاوية في الفلسفة المشائية. وقد اصطنع ابن سينا لنفسه في آخر حياته فلسفة أخرى خلاف المشائية التي بسطها في "الشفاء"، وفي "النجاة". هي التي يسميها الفلسفة المشرقية، كما تتمثل في "الإشارات"، والفلسفة المشرقية إشراقية صوفية متأثرة بالمشرق في فارس(١).

وقد فطن الغزالى لما في آراء ابن سينا من خطر على الإسلام، فكتب "تهافت الفلاسفة" يكفرهم في عشرين مسألة، على رأسها القول بقدم العالم، وعدم علم الله بالجزئيات، ونفي المعاد<sup>(٢)</sup>.

ويعتبر ابن سينا من بين الإشراقيين الذين ينضم إليهم السهروردى صاحب كتاب هياكل النور". والتي ضمن صائن آراءهم تحت الطبقة الرابعة، وهم الحكماء القدامى الذين يسمون في عرف الزمان بالإشراقيين، وهم أتباع أفلاطون.

#### ب- الحروفيون

الحرف: الناقة الضامرة، والحرف: الطرف، وحرف كل شيء جانبه. والحروف ثلاثة أنواع: فكرية، ولفظية، وخطية.

فالحروف الفكرية هي صور روحانية في أفكار النفوس مصورة في جوهر مما قبل إخراجها معانيها بالألفاظ<sup>(٢)</sup>. وهي التي تهمنا في بحثنا.

وحروف المعجم فى أوائل تسعة وعشرين سورة هي: سورة البقرة، وآل عمران، والأعراف، ويونس، وهود، ويوسف، والرعد، وإبراهيم، والحجر، ومريم، وطه، والشعراء، والنمل، والقصص، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة، ويس، وص، والمؤمنون، وحم السجدة، وعسق، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف، وق، ون.

وهي كلها سبعة وسبعون حرفًا، والذى لم يتكرر منها ك، ن(1).

<sup>(</sup>١) د، أحمد فؤاد الأهوائي: "المدارس الفلسفية"، مكتبة مصر، ١٩٦٥م، من ص ١٤٦–١٤٧.

<sup>(</sup>٢) "المدارس الفلسفية"، ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد بن المظفر المختار الرازي: "الحروف"، ضمن ثلاثة كتب في الحروف، تحقيق د. رمضان عبد التواب، القاهرة، ١٩٨٢م، ص ١٤٦، ٧١٤ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ١٥٧ .

وقد شغل فريق من الصوفية أنفسهم بتفسير الحروف في القرآن الكريم، وبيان علاقة بعضها ببعض. ومن أمثلة ذلك ما ذكره الطوسي من أن جميع ما أدركته العلوم والحقته الفهوم ما عبر عنه، وما أشير إليه مستنبط من حرفين من أول كتاب الله تعالى، وهي قوله "بسم الله"، و"الحمد لله"، لأن معناه بالله واله، والإشارة في ذلك أن جميع ما أحاط به علوم الخلق وأدركته فهومهم، فليست هي قائمة بذاتها، وإنما هي بالله ولله (۱).

ويقول ابن عربي: إن الأنبياء عليهم السلام وضعوا حروف التهجي بإزاء مراتب الموجودات، وقد وجدت في أيام عيسى عليه الصلاة والسلام، وأمير المؤمنين على عليه السلام، وبعض الصحابة ما يشير إلى ذلك.

ولهذا قيل: ظهرت الموجودات من باء "بسم الله"، إذ هي الحرف الذي يلي الألف الموصوفة بأنها ذات الله، فهي إشارة إلى العقل الأول الذي هو أول ما خلق الله ....(٢).

ولصائن الدين رسالة في النقطة التي تحت الباء.

ومثال آخر للتفسير الحروفي من تفسير ابن عربى لأول سورة البقرة: "ألم" "إشارة بهذه الحروف الثلاثة إلى كل الوجود من حيث هو كل، لأن "أ" إشارة إلى ذات الذى هو أول الوجود ... و"ل" إلى العقل الفعال المسمى جبريل، وهو واسطة الوجود، الذي يستفيض من المبدأ، ويفيض إلى المنتهى، و"م" إلى محمد، الذي هو آخر الوجود تتم به دائرته، وتتصل بأولها، ولهذا ختم، وقال: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض"(").

# ج- أولو الأيدي والأبصار:

يقول (سبحانه وتعالى) في قرآنه المجيد: ﴿وَاذْكُرٌ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيِمَ وَإِسِّحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الأَيْدِي وَالأَبْصِنَارِ﴾(١).

يقول الزمخشري في تفسيره لأولي الأيدي والأبصار: يريد أولي الأعمال والفكر، كان الذين لا يعملون أعمال الآخرة، ولا يجاهدون في الله، ولا يفكرون أفكار ذوي الديانات ولا يستبصرون، في حكم الزمني الذين لا يقدرون على إعمال جوارحهم،

<sup>(</sup>١) أحمد الشرياصي: "فقه التفسير"، القاهرة، ١٩٦٢م، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) ابن عربى: 'تفسير القرآن الكريم'، القاهرة وبيروت، د.ت، ص  $\Lambda$ 

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن عربی، ص ۱۲.

<sup>(</sup>٤) سورة ص الآية ٥٤ .

والمسلوبي العقل الذين لا استبصار بهم، وفيه تعريض لكل من لم يكن من عمال الله، ولا المستبصرين في دين الله، وتوبيخ على تركهم المجاهدة، والتأمل مع كونهم متمكنين منهم. وقرئ أولي الأيدي على جمع الجمع، وفي قراءة ابن مسعود "أولي الأيد" على طرح الياء، والاكتفاء بالكسرة، وتفسيره بالأيد من التأييد قلق غير متمكن (١).

ويقول القرطبي: "أولي الأيدي والأبصار". قال النحاس: أما (الأبصار)، فمتفق على تأويلها أنها البصائر في الدين والعلم. وأما (الأيدي) فمختلف في تأويلها. فأهل التفسير يقولون: إنها القوة في الدين، وقوم يقولون: الأيدي جمع يد، وهى النعمة، أى هم أصحاب النعم، أى الذين أنعم الله (سبحانه وتعالى) عليهم. وقيل هم أصحاب النعم والإحسان؛ لأنهم قد أحسنوا وقدموا الخير، وهذا اختيار الطبري(٢).

ويقول ابن كثير في تفسيرها: يعني بذلك العمل الصالح، والعلم النافع، والقوة في العبادة، والبصيرة النافذة<sup>(٢)</sup>.

ويقول عنهم صاحبنا إنهم أتباع علي بن أبي طالب وأولاده الأمجاد، ويضعهم في المرتبة السابعة، وهي أعلى المراتب في رأيه، ويذكر أنهم وضعوا جفرًا.

ويقول طاشكبرى زاده عن علم الجفر والجامعة: هو عبارة عن العلم الإجمالي بلوح القضاء والقدر، المحتوي على ما كان وما يكون كليًا وجزئيًا، والجفر عبارة عن لوح القدر، الذي هو نفس الكل، وقالت طائفة: إن الإمام علي بن أبي طالب (وَاللَّهُ وَضع الحروف الثمانية والعشرين على طريقة البسط الأعظم في جلد الجفر، يستخرج منها بطرق مخصوصة وشرائط معينة ما في لوح القضاء والقدر، وهذا علم توارثه أهل البيت ومن ينتمي إليهم، ويأخذ منهم من المشايخ الكاملين، وكانوا يكتمونه عن غيرهم كل ومن ينتمي إليهم، ويأخذ منهم هذا الكتاب إلا المهدي المنتظر خروجه في آخر الزمان(1).

ويقول عنه التهانوى في كشاف اصطلاحات الفنون: (الجُفَر) بالفتح وسكون الفاء، هو علم يبحث فيه عن الحروف من حيث هي بناء مستقل الدلالة، ويسمى بعلم الحروف، وبعلم التكسير أيضًا.

<sup>(</sup>١) "الكشاف"، ج٢، ص ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٢) "تفسير القرطبى"، ج١٥، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ، ج۷، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) طاشكبري زاده: "مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم"، تحقيق: كامل كامل بكري، وعبد الوهاب أبو النور . دار الكتب الحديثة بالقاهرة، دلت، ج٢، ص ٥١٤ .

وفائدته: الاطلاع على فهم الخطاب المحمدي الذى لا يكون إلا بمعرفة اللسان العربي، ويعرف من هذا العلم حوادث العالم إلى انقراضه ... و الجفر و الجامعة "كتابان لعلي - كرم الله وجهه - قد ذكر فيهما على طريقة علم الحروف الحوادث التي تحدث إلى انقراض العالم، وكان الأئمة المعروفون من أولاده يعرفونهما ... ولمشايخ المغاربة نصيب من علم الحروف ينتسبون فيه إلى أهل البيت، ورأيت (أى التهانوي) أن بالشام نظمًا أشير فيه بالرموز إلى أحوال ملوك مصر، وسمعت أنه مستخرج من ذينك الكتابين (١).

ومما سبق نستطيع أن نقول إن الحروفيين الذين جعلهم صائن الدين في الطبقة السادسة هم الذين يفسرون القرآن الكريم عن طريق الحروف كما فعل ابن عربي وغيره في تفسيراتهم. أما أولو الأيدي والأبصار الذين جعلهم صاحبنا في المرتبة السابعة هم الذين اختصوا بعمل "الجفر" و"الجامعة"، وهم - كما رأينا - علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - وأبناؤه، وما هي إلا حروف وضعوها استخرجوا منها أخبار العالم منذ قيامه إلى ساعة فنائه، ولا يعلم من أسرار ذلك إلا الأئمة، كما يذكر صائن الدين نفسه وطاشكبرى زاده والتهانوي.

# شق القمر والعلم في العصر الحديث

يذكر الدكتور زغلول النجار أنه كان يلقي محاضرة في كلية الطب بجامعة كارليل في غرب بريطانيا، وحضر مسلمون وغير مسلمين، فوقف شاب مسلم وساله: هل ترى في الآية الكريمة: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانَشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ لمحة من لمحات الإعجاز العلمي في الآية الكريم؟ فقال الدكتور زغلول: لا؛ لأن الإعجاز يفسره العلم، أما المعجزات فلا يستطيع العلم أن يفسرها، فالمعجزة خارقة للسنن، فلا تستطيع السنة أن تفسرها، فهذه معجزة حدثت لرسول الله (عَيِنُ لتشهد له بالنبوة، وتشهد له بالرسالة؛ لأن المعجزات الحسية شهادة على من رآها ...

وبعد أن أتم الدكتور زغلول حديثه وقف شاب بريطاني مسلم اسمه "داود موسى فيكتور" رئيس الحزب الإسلامي البريطاني ، وقال: وأنا أبحث عن الأديان أهداني شاب مسلم ترجمة لمعاني القرآن الكريم بالإنجليزية، فلما قرأت آية ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشُقَّ الْقَمَرُ ﴾، قلت: هل يعقل هذا الكلام، فصدتني هذه الآية عن إتمام القراءة،

<sup>(</sup>۱) التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون"، تحقيق: د. لطفى عبد البديع، وترجم النصوص الفارسية: د. عبد النعيم محمد حسنين، القاهرة، ١٩٦٣م، ج١، ص ٢٨٧ - ٢٨٨ .

وتركت المصحف، وانشفلت في أمور حياتي •

وفي يوم من الأيام أجلسني ربي أمام التلفاز البريطاني، وكان هناك حوار يدور بين معلق بريطانى وثلاثة من علماء الفضاء الأمريكان، فكان المذيع يعاتب العلماء بسبب الإنفاق الشديد على رحلات الفضاء، في الوقت الذي ينتشر فيه الجوع والفقر والمرض والتخلف بين البشر، وجلس هؤلاء العلماء الثلاثة يدافعون عن وجهة نظرهم في الإنفاق على بحوث الفضاء، وأن هذه التقنية يمكن تطبيقها في الطب والزراعة والصناعة.

وفي هذا الحوار جاء ذكر أول رحلة للقمر كانت أكثر الرحلات كلفة؛ حيث تكلفت مائة ألف مليون دولار، فقد كان العلماء يدرسون التركيب الداخلي لسطح القمر، وجدوا أنهم لو أنفقوا أضعاف هذا المال لإقناع الناس بحقيقة وجدوها ما صدقهم أحد. فقال المذيع: ما هذه الحقيقة؟ فقالوا: هذا القمر انشق في يوم من الأيام ثم التحم. فقال: كيف علمتم هذا؟ فقالوا: وجدنا حزامًا من الصخور المتحولة يقطع القمر من سطحه إلى جوفه، واستشرنا علماء الجيولوجيا فقالوا: لا يمكن أن يكون هذا قد حدث إلا إذا انشق القمر والتحم.

يقول داود: حينتُذ عدت إلى المصحف، وأعدت القراءة، وأسلمت لله رب العالمين (۱).

وبعد أن تعرفنا على شق القمر في كتب التفاسير وفي كتب الفلاسفة والحروفيين، وتعرفنا على أسماء فرق أو طبقات استحدثها صائن الدين في رسالته نحاول أن نتحدث عن البعث، وهو الشق الثاني لرسالة صائن الدين، والذي سماه "مقالة في بيان معنى الساعة".

ثانيًا- بيان الساعة:

أ- بيان الساعة في القرآن الكريم

قال (سبحانه وتعالى): ﴿ يَسَنَّالُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَيِّي لا يُجَلِّيهَا لوَقْتِهَا إِلا هُوَ ثَقَلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: ١٨٧)

<sup>(</sup>١) زغلول النجار: من آيات الإعجاز في القرآن الكريم، تقديم أحمد فراج، الجزء الثاني ، مكتبة الشروق الدولية بالقاهرة، الطبعة الرابعة، ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٢م، ص ٥٠، ٥١ .

وقال(سبحانه وتعالى): ﴿ يَسْنَأُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذَكْرَاهَا إِلَى رَيِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلا عَشْيَةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ (النازعات: ٤٢- ٤٦)

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزَّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرُضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيبٌ ﴾ تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرُضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيبٌ ﴾ (لقمان: ٢٤).

## ب- بيان الساعة في الحديث النبوي الشريف:

وردت أحاديث نبوية كثيرة في علامات الساعة، نذكر منها قول رسول الله (على): "من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويظهر الجهل، ويفشو الزنى، ويشرب الخمر، ويذهب الرجال، ويبقى النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيمٌ واحدٌ". كما قال المصطفى (على): "إن بين يدي الساعة أيامًا يرفع فيها العلم، وينزل فيها الجهل، ويكثر فيها الهرج والمرج والقتل"(۱).

### ج- بيان الساعة في كتب التفاسير

أتعرض هنا لبعض التفاسير في موضوع بيان الساعة، وخاصة البعث والنشور، والتفاسير هى: "لطائف الإشارات"، و"الجامع لأحكام القرآن"، و"تفسير القرآن العظيم"، ويمثل كل تفسير منها اتجاها معيناً: فلطائف الإشارات يمثل الاتجاه الصوفي المعتدل، و"الجامع لأحكام القرآن" يمثل اتجاهات التفاسير المختلفة، أما "تفسير القرآن العظيم" فيمثل اتجاه تفسير أهل السنة الذين يمكن انتسابهم إلى أهل الظاهر إلى حد ما.

## ١- "لطائف الإشارات" للقشيرى:

يقول القشيري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلُ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَاها أَوَّلَ مَرَّة وَهُوَ بِكُلِّ خَلْق عَلِيمٌ ﴾ (يس: ٧٨-٧): مهد لهم سبيل الاستدلال، وقال إن العادة في معنى الإبداء، فأي إشكال بقي في جواز الإعادة في الانتهاء؟ وإن الذي قدر على خلق النار في الأغصان الرطبة من المرخ والعفار قادر على خلق الحياة في الرمة البالية، ثم زاد في البيان بأن قال: إن القدرة على مثل الشيء كالقدرة عليه لاستوائها بكل وجه، وإنه يحيى النفوس بعد موتها في

<sup>(</sup>۱) صعیح مسلم، ج۸، ص ۵۸ .

العرصة كما يحيى الإنسان من النطفة والطير من البيضة، ويحيى القلوب بالعرفان لأهل الإيمان كما يميت نفوس الكفر بالهوى والطغيان<sup>(١)</sup>.

#### ٢ - "الجامع لأحكام القرآن"

يقول القرطبي في تفسير الآية السابقة: ﴿ قَالَ مَنَ يُحْيِي الْعِظَامُ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ . أي بالية . رم العظم فهو رميم ورمام . وإنما قال رميم ولم يقل رميمة ، لأنها معدولة عن فاعلة ، وما كان معدولاً عن وجهه ووزنه كان مصروفًا عن إعرابه ، كقوله : ﴿ وَمَا كَانَتُ أُمُّك بَغِيًا ﴾ أسقط الهاء ، لأنها مصروفة عن باغية . وقيل : إن هذا الكافر قال للنبي أمُّك بَغِيًا ﴾ أسعقتها وأذريتها في الرياح ، أيعيدها الله ؟ فنزلت : ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الّذِي النشأة الثانية من شيء ، فهو قادر على إعادتها في النشأة الثانية من شيء ، وهو عجم الذنب ويقال عجب الذنب بالباء . ﴿ وَهُو بِكُلُّ خَلْق عَلِيمٌ ﴾ أي كيف يبدئ ويعيد .

وفي هذه الآية دليل على أن في العظام حياة، وأنها تنجس بالموت. وهو قول أبى حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. وقال الشافعي (رَوَّ الله عياة فيها. وقد تقدم هذا في النحل، فإن قيل: أراد بقوله: ﴿مَنْ يُحَيِي العِظَامُ ﴾ أصحاب العظام، وإقامة المضاف مقام المضاف إليه كثير في اللغة موجود في الشريعة. قلنا إنما يكون إذا احتيج لضرورة، وليس هاهنا ضرورة تدعو إلى هذا الإضمار، ولا يفتقر هذا التقدير، إذا الباري (سبحانه وتعالى) قد أخبر به، وهو قادر عليه، والحقيقة تشهد له، فإن الإحساس الذي هو علامة الحياة موجود فيه، قاله ابن العربي (٢).

## ٣ - "تفسير القرآن المظيم" لابن كثير

يقول ابن كثير: .... قال تعالى: ﴿قُلّ يُحَيِيهَا الَّذِي أَنْشَاَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْق عَلِيمٌ﴾، أي يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائها، أين ذهبت، وأين تفرقتُ (٢)؟

ويورد ابن كثير أحاديث نبوية شريفة وردت في مسند الإمام أحمد، وفى صحيحى مسلم، والبخارى عن الرجل الذي حضرته الوفاة، فأمر بإحراق جثته بعد وفاته، وتذرية ترابه فى البر والبحر، ففعلوا وأحياه الله مرة أخرى، وسأله عن سبب ذلك، فقال الرجل: أمرت بذلك خشيةً منك سبحانك، فغفر الله له.

<sup>(</sup>١) لطائف الإشارات، ج٢، ص ٢٢٥، ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) "الجامع لأحكام القرآن"، ج١٥، ص ٥٩، ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم، جد، ص ٥٨٠، ٥٨١ .

#### د- البعث في كتب المتكلمين والفلاسفة والصوفية وغيرهم من الطبقات:

### ١- "ختم الأولياء" للحكيم الترمذي

يقول الترمذي: ولما كانت أحكام محمد ( على عند الله تخالف أحكام سائر الأنبياء والرسل في البعث العام، وتحليل الغنائم، وطهارة الأرض، واتخاذها مسجدًا، وأوتي جوامع الكلم ... وختمت به النبوة، عاد حكم كل نبي بعده حكم ولي، فأنزل في الدنيا من مقام اختصاصه، واستحق أن تكون لولايته الخاصة ختم يواطئ اسمه ( )، ويجوز خلفه، وما هو بالمهدي المعروف المنتظر، فإن ذلك من سلالته وعترته، والختم ليس من سلالته الحسية، ولكن من سلالة أعراقه وأخلاقه ( على المعروف).

#### ٧- "الفرق بين الفرق" لعبد القاهر البغدادي الإسفراييني

ية ول عبد القاهر: وقالوا (يعني أهل السنة). لمضاف إلى فناء العباد واحكامهم فى المعاد أن الله سبحانه قادر على إفناء جميع العالم جملة، وعلى إفناء جميع الأجسام مع بقاء بعضها، خلاف من زعم من القدرية البصرية أنه يقدر على إفناء كل الأجسام بفناء يخلقه لا في محل، ولا يقدر على إفناء بعض الأجسام مع بقاء بعضها.

وقالوا: إن الله (سبحانه وتعالى) يعيد فى الآخرة الناس وسائر الحيوانات التى ماتت فى الدنيا، وهذا خلاف قول من زعم أنه يعيد الناس دون الأحياء الباقين<sup>(٢)</sup>.

## ٣- "قواعد العقائد" للغزالي

يقول الغزالى عن الحشر والنشر: وقد ورد بهما الشرع، وهو حق والتصديق بهما واجب؛ لأنه في العقل ممكن، ومعناه الإعادة بعد الإفناء، وذلك في مقدور الله تعالى كابتداء الإنشاء. قال تعالى: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا وَلَي مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خُلِّق عَلِيمٌ ﴾ (يس: ٧٨- ٧٩). فاستدل بالابتداء على الإعادة، وقال سبحانه وتعالى: ﴿مَا خُلِقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ (لقمان: ٢٨)، والإعادة ابتداء ثان، فهو ممكن كالابتداء الأول(٢).

<sup>(</sup>١) الترمذي: كتاب 'ختم الأولياء'، تحقيق: عثمان يحيى، بيروت، ص ١٦٢٠.

<sup>(</sup>٢) عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، المتوفى ٤٢٩ هـ: 'الفرق بين الفرق'، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، دحت، ص ٣٤٤- ٥ ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) أبو حامد الغزالي، المتوفى ٥٠٥ هـ: "قواعد العقائد"، تحقيق: موسى محمد علي، بيروت، ١٩٨٥م، ص ٢١٩ - ٢١٩ .

٤- "محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين"
 لفخر الدين الرازي المتوفى سنة ٦٠٦ هـ

مسألة: أجمع المسلمون على المعاد بمعنى جمع الأجزاء بعد تفرقها خلافًا للفلاسفة.

قلنا إنه في نفسه ممكن، والصادق أخبر عنه، فوجب القول به، وإنما قلنا إنه ممكن؛ لأن الإمكان إنما ثبت بالنظر إلى القابل أو الفاعل وهما حاصلان، أما بالنظر إلى القابل فلأن قبول الجسم الأعراض الفاعلية أمر ثبت له لذاته، وما بالذات كان حاصلاً أبدًا، فذلك القبول حاصل أبدًا، وأما بالنظر إلى الفاعل فلأنه تعالى بدأ بأعيان جزء كل شخص لكونه عالمًا بالجزئيات، وقادرًا على جمعها، وخلق الحياة فيها لكونه قادرًا على كل الممكنات، وإذا كان كذلك كانت الإعادة ممكنة.

وإنما قلنا: إن الصادق أخبر عنه؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعوا على القول به، وإذا ثبت المقدمتان ظهر المطلوب، فإن قيل: أما الكلام في الإمكان فمبني على أصول تقدم القول فيها، وعليها فلا نعيدها سلمنا، لكن لا نسلم أن الصادق أخبر عنه.

قوله: الأنبياء أجمعوا عليه فلأنا لا نسلم، فإن سائر الأنبياء لم يقولوا إلا بالمعاد الروحاني، فأمًّا محمد (عَلَيْقُ) فقد جاء في شرعه ما يدل على المعاد الجسماني، ولكنك قد علمت أن دلالة الألفاظ ليست قطعية، بل ظنية، وأيضًا فكما جاء بالمعاد البدني، فقد جاء القول بالتشبيه في القرآن والتوراة، وإذا جاز المصير إلى التأويل الجسماني بالروحاني في باب التشبيه فلم لا يجوز مثله في هذا الباب؟.

سلمنا أن دليلك يدل على قولك، لكنه معارض بأمور:

أحدها \_ أن العالم أبدى، فالقول بالحشر محال.

وثانيها - أن الجنة والنار إما أن تكونا في هذا العالم أو في عالم آخر، أما في هذا العالم فإما أن تكون في عالم الأفلاك، أو في عالم العناصر.

والأول محال؛ لأن الأجرام الفلكية لا تقبل الخرق، ولا يخلطها شيء من الفاسدات.

والثاني ـ وهو محض التناسخ، أما في عالم آخر فهو محال؛ لأن الفلك بسيط على ما لاح، فشكله الكرة، فلو فرض عالم آخر لكان كريًا، فيفرض بين العالمين خلاء، وهو محال.

وثالثها \_ أن إنسانًا إذا أكله إنسان آخر حتى صار جزء بدن أحدهما جزء بدن الآخر، فليس بأن يعاد جزء في أحدهما أولى من أن يعاد جزء لبدن آخر، وجعله جزء لبدنهما محال، فلم يبق إلا أن يعاد واحد منها.

ورابعها ـ أن المقصود من البعثة إما الإيلام أو دفع الألم أو الإلذاذ، والأول لا يصح أن يكون مقصود الحكيم، والثانى باطل أيضًا . فإنه يكفييفيه البقاء على العدم، فبقي الثالث، لكن ما تخيله لذة في هذا العالم فهو في الحقيقة ليس بلذة، بل كل ذلك خلاص عن الألم أو انتقال من ألم إلى ألم آخر، وإنما اللذة بالحقيقة هي اللذة الروحية، وإذا كان كد لك كان رد النفس إلى البدن عبثًا .

والجوب: أنه ثبت بالتواتر أنه ( عليه ) كان يثبت المعاد البدني، وذلك لا يقبل التأويل

لما مر أن هوية الشخص ليس مجرد الجسم، بل لا بد فيها من الأعراض، وهي قد عدمت عند التفرق، فلو لم يمكن إعادة المعدوم لامتنعت إعادته من حيث إنه هو<sup>(۱)</sup>.

وقد شرح نصير الدين الطوسي المتوفى سنة ٦٧٢ هـ في تلخيصه للمحصل آراء الفخر الرازي، ولم يأت بآراء جديدة.

## ٥- "الإنسان الكامل" للجيلي

يقول الشيخ عبد الكريم الجيلي: وأما نصيب الروح فإن حياة هيكلها هو مدة نظرها إلى الهيكل بعين الاتحاد، وموته وهو ارتفاع ذلك النظر من الهيكل إلى نفسها، فتبقى بكليتها في عالمها لكن على هيئة الهيكل الذى كان لها أن تتجسد على شكله فى عالم الأرواح، فيحكم لها بالوجود معها لذلك التجسد، لأن أحكامه ظاهرة فى ذلك المحل على تجسدها؛ ومن هنا أخطأ الكثيرون من أهل الكشف النورانى، وحكموا أن الأجسام لا حشر لها، وأما نحن فقد علمنا بالاطلاع الإلهى حشر الأجسام مع الأرواح.

ثم يقول في موضع آخر: فإذا أراد الله بعثها إلى يوم القيامة أطلقها من مقتضيات الجسد، فصارت في أرض المحشر، ثم الإطلاق إنما كانت على أحسن ما كانت عليه في الدنيا، فإذا كانت في الدنيا على الخير كانت مطلقة على الخير، وإن كانت على الشر

<sup>(</sup>۱) فخر الدين محمد الرازي المتوفى سنة ٦٠٦ هـ: "محصل أفكار المتقدمين"، وبذيله تلخيص المحصل لنصير الدين الطوسي، راجعه وقدم له: طه عبد الرعوف سعد، القاهرة، دت من ص ٢٣٢ - ٢٣٤ .

وكانت مطلقة على الشر، لأنها لا تطلب بإطلاقها إلا ما كانت عليه في الدنيا، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى﴾(١).

وبعد أن عرضنا البعث في كتب المفسرين، وفي كتب المتكلمين والفلاسفة والصوفية وغيرهم، يمكننا أن نصنف آراءهم وفقًا للطبقات التى ذكرها صائن الدين في رسالته.

فنجد الطبقة الأولى: ويمثلها من المفسرين القرطبي وابن كثير، ومن أهل السنة والمعتدلين من الفلاسفة الغزالي في قواعد العقائد، والإسفراييني .

والطبقة الثانية: ويمثلها من المفسرين الزمخشري المعتزلي المذهب، والذي يعتبر من المتكلمين، ويدخل في عداد المتكلمين أيضًا الفخر الرازي، ونصير الدين الطوسي الذي لخص "المحصل"، والذي يعتبر تلميذًا وفيًا لابن سينا المشائي الإشراقي، والذي رتبهما ابن سينا في الطبقتين: الثالثة، والرابعة.

أما الطبقتان: الخامسة، والسادسة فيمثلها من المفسرين القشيري في التصوف المعتدل الذي لا يؤمن بنظرية وحدة الوجود، ويمثل هاتين الطبقتين من الكتاب الترمذي والجيلي .

أما الطبقة السابعة التي هي أولو الأيدي والأبصار، ويُقصد بهم على بن أبي طالب وأبناؤه الأمجاد، وهم الذين اخترعوا جفرًا فيه كل الأسرار، التي لم يفصح أحد منهم عنها، ويهتم بهذا الغلاة من الصوفية مثل الجيلى.

#### صائن الدين من خلال رسالته

مما سبق يتضح لنا مدى سعة ثقافة المؤلف، فقد قرأ في كتب الحديث والفقه والمتكلمين والفلاسفة (المشائين والإشراقيين) والصوفية والحروفيين، وأصحاب علم الجفر الذين يعتبرهم صائن من أفضل المراتب والطبقات، ويسميهم أولي الأيدي والأبصار، حيث إن صائن كان يردد في حياته دائمًا حديثًا ينسبه إلى النبي (عليه ) معناه "تعلموا حتى السحر" (٢).

وقد ظهر أثر ذلك في بقية مؤلفاته،إذ إنه قام بتفسير آيات قرآنية بطريقة الحروفيين وأهل الجفر، ورسالته "شق القمر وبيان الساعة" تجمع بين دفتيها خلاصة

<sup>(</sup>١) الشيخ عبد الكريم الجيلى: "الإنسان الكامل"، القاهرة، الطبعة الرابعة، ١٩٨١م، ج٢، ص ٨٦.

<sup>(</sup>۲) سبك شناسي ، ج۲، ص ۲۳۵ .

فكره وثقافته ومذهبه في الحياة. وهو فيها يُعُدّ الفقهاء والمحدثين من أهل الظاهر، ويمكن إدخال أهل السنة من بينهم، ويضعهم في أدنى الطبقات، ويشبههم بالديكة، بالرغم من أنه تعلم على أيدي أساتذة من أهل السنة في مصر، كما أنه كتب رسائل في الفقه وفقًا لآراء ابن حنبل والإمام الشافعي، ولكنه كتب ذلك لتبرئة نفسه من تهم وجهت إليه بسبب كتاباته وآرائه المغرضة في التصوف.

وفي الطبقة الثانية نجده قرأ للمتكلمين من المعتزلة والفرق الكلامية المختلفة، ولم تعجبه آراؤهم، فاعتبرهم مثل الطبقة الأولى، إلا أنه وجد لديهم استعدادًا للجدل والسؤال، كما أنه كتب رسالة في التعليق على الكشاف.

أما الطبقتان: الثالثة، والرابعة، والتي يعتبر ابن سينا ممثلاً لهما، فهو مشائى إشراقى، ولم يبد امتعاضًا من آرائهما أو استحسانًا لهما.

وإذا وصلنا إلى الطبقة الخامسة التى يضع الصوفية تحتها، فإننا نجد صاحبنا قد اهتم بكتب الصوفية، فألَّف وشرح وترجم، شرح "فصوص الحكم" باللغة العربية مرة والفارسية مرة أخرى، كما فعل الشيء نفسه مع "تائية" ابن الفارض، ولم ينس "لمعات" العراقى، فقام بشرحه، وسماه "ضوء اللمعات". وهذا يدل على أنه كان من أنصار أصحاب وحدة الوجود التي تم نضجها على يد ابن عربى.

وإذا وصلنا إلى الطبقتين: السادسة، والسابعة، وهما الحروفيون وأولو الأيدى والأبصار، وكلتاهما خليط بين تصوف ابن عربي وآراء الجيلي صاحب الإنسان الكامل، الذي يصرح بأنه ضد نظرية وحدة الوجود، وجدنا آراءه أقرب إلى آراء ابن عربى.

وقد ظهر هذا الأثر كما رأينا في "رسالة شق القمر وبيان الساعة". يضاف إلى ذلك أن الجيلي كتب رسالة في النقطة، فقلده صائن الدين، وكتب رسالة في الموضوع نفسه، ولكنها باللغة الفارسية.

وقراءتنا لهذه الرسالة تجعلنا نستنتج أنه قضى حياته في ترحال دائم مثل القلندرية. وهذا صحيح؛ لأنه قضى حياته بين ترحال في طلب العلم والمعرفة، وترحال بأمر حكام التيموريين، وانزواء، وسجن، وتولى مناصب القضاء إلى أن وافته منيته.

يقول في بداية "شق القمر": اصطحب صاحب هذه الرسالة عصا السياحة في يد القبول، وأخذ يجول في عالم الكون، وينظر بعين الاعتبار في كل بازار.

ويختم الرسالة بقوله: فليس كل من يحلق الرأس يعرف القلندرية.

وإذا تتبعنا كلمة "قلندر" في الشعر الصوفي نجدها قد ظهرت في رباعيات بابا طاهر العربان المتوفى سنة ٤١٠ هـ .حيث يقول في إحدى رباعياته:

- أنا ذلك الصوفي المسمى بالقلندري ،

لا بيت لى ولا مال ولا مرساة .

- حين يجيء النهار أطوف حول ديارك،

وحين يجن الليل أتوسد الحجر(١).

وألف الشيخ عبد الله الأنصاري (٣٩٦- ٤٨١ هـ) رسالة باللغة الفارسية سماها " قلندر نامه "<sup>(٢)</sup>.

والقلندرية اسم لفرقة من الصوفية، لا نعرف متى بدأت، ومن تزعمها، ويقول عنها الدكتور حسين مجيب المصرى:

قلندر بفتحتين وسكون، في القرن الثامن الهجري ألف رجل يدعى قلندر الأندلسي فرقة من مبادئها قطع الإنسان الأسباب بينه وبين دنياه رغبة عنها، وزهدًا في كل ما فيها، ورياضة النفس على التطهير من كل شائبة، ومن أهم ما تختص به هذه الطائفة أنهم يداومون على الترحال والذهاب في الأرض بعيدًا. وكذا يتميزون بحلق شعورهم ولحاهم وشواربهم وحواجبهم؛ إمعانًا منهم في تشويه الظاهر، معلنين بذلك عن عدم اكتراثهم بما يرى الناس من مناظرهم، فحسبهم باطنهم الذي لا يطلع عليه إلا الله وحده (٢).

وفي "لغت نامه" تأتى أسماء كثيرة عن مؤسسى القلندرية، لا نعرف حقيقة منشئها.

<sup>(</sup>۱) مو آن رندم که نامم بسی قلندر

نه خان ديرم نه مان ديم نه لنڪر

چو روز آبه بکردم کرد کویت

چو شوا به بختشان وا نهم سر

<sup>(&</sup>quot;ديوان بابا طاهر"، مقدمة وحيد دست كردى، د. إسعاد قنديل: "فنون الشعر الفارسي"، القاهرة، ١٩٧٤م، من ص ١٧٧– ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) فنون الشعر الفارسي ، من ص ١٨٦- ١٩١ .

<sup>(</sup>٣) د. حسين مجيب المصري: "المعجم الفارسي العربي الجامع"، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٤م، ص ٢٩٠.

والفرق بين القلندري والملامتي والصوفي هو أن القلندري يملك التجريد والتغريد إلى الكمال، ويجتهد في تخريب العادات والعبادات، والملامتي يكتم العبادة عن غيره، ولا يظهر خيرًا قط، ولا يخفى شرًا أبدًا، أما الصوفي فإن قلبه لا ينشغل بالخلق أصلاً، ومرتبة الصوفي أفضل من مرتبة القلندري والملامتي (١).

وجاءت كلمة قلندر فى "فرهنگ عميدى" بمعنى درويش، وبمعنى الرجل الذى يترك الدنيا مجردًا وبلا قيد. ويقال قرندل وكلندر أيضًا (٢). كما أن الكلمة أصبحت سبة فى العامية، وتطلق على الرجل المشوه المنظر، السَّيء الطباع والسلوك.

وخلاصة القول إن صائن الدين كان يجمع بين التصوف والحكمة، فقد كان صوفيًا حكيمًا.

#### أسلوب الرسالة

أنشأ صائن الدين كل مؤلفاته العربية والفارسية بأسلوب أدبي مسجع<sup>(۲)</sup>، وهي خصائص تميز بها أسلوب هذا العصر، وهو الاهتمام بالصنعة اللفظية.

وإذا تأملنا رسالة "شق القمر وبيان الساعة" نجدها مرآة صادقة لهذا النوع من الأسلوب، فصاحبنا يكثر فيها من إيراد المصادر الفارسية، مثل: شكافتن قمر- وان معنى بزيان ايشان كفتن موقوف بر ذكر مقد مه ايست- ازكَذشتن ظاهر أو - ونمودن ايشان واز جزئيات مطلقا خالى افتاد است. وغير ذلك كثير.

كما يكثر من الإضافات؛ مثل: مراتب موجودات - جمهورامم - سائر الممتنعات والمحالات - باشارت سعادت بشارت نبوى - كمال ادمى - عرف زمان - حقايق مجرده.

ويكثر أيضًا من المترادفات العربية والفارسية، مثل: ظلمت وتاريكي- وظهور و بيدائي.

ومن مطابقة الصفة للموصوف، مثل: أهل ظاهر- بساط مناظرة- إثبات معاني-مصطلحات علوم رسمي- مستبصران مناهج أدب- مسترشدان منازل طلب.

ومن الأفعال المركبة، مثل: قبول دريدن وشكافتن نمي كند- انهارا همه جواب مي كويند وباطل مي كنند.

<sup>(</sup>١) تلفت نامه"، ص ٤٥٢، مادة قلندر،

<sup>(</sup>٢) حسن عمیدي: 'فرهنگ عمیدي'، تهران ٢٥٣٥ شاهنشاهی، ص ٧٩٩.

<sup>(</sup>٣) "سبك شناسي" ، ج٢، ص ٢٣٨ .

كما يستخدم أحيانًا المصدر كردن بدلاً من بودن في الماضى البعيد، مثل: كرفته كرد.

وتكتظ الرسالة بجميع المحسنات البديعية من جناس وطباق وسجع وازدواج، وبطول الجمل، وصعوبة الأسلوب.

ويظهر فيها الأثر العربي واضحًا؛ إذ إن أغلب الفاظها عربية، كما إنه استخدم عبارات عربية كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر: "بك اعتذرت أيامنا عن ذنوبها" منه بدأ وإليه يعود". هذا غير بيت عربى أورده في الرسالة. كما إنه استشهد بآيات قرآنية كريمة، وبأحاديث نبوية شريفة. وحشد في الرسالة أشعارًا فارسية تخدم موضوعها. كما جاء بأمثال فارسية وعربية.

والرسالة في مجموعها لا تخلو من مسحة جمال في أسلوبها بالرغم من الإسراف في الصنعة التي تغلب عليها، وإليك أمثلة من تشبيهاته الجميلة:

" فى يوم من الأيام بمرافقة الحظ وإقبال صحبته بحكم قوله تعالى: ( قُلِّ سيرُوا فِي الأَرْضِ) اصطحب – صاحب هذه الرسالة – عصا السياحة في يد القبول، وأخذ يجول في عالم الكون، وينظر بعين الاعتبار في كل بازار، ويضع حصيلة معاملة كل طائفة موضع اختبار، فقد سقط فجأة المعبر الوحيد إلى مدارس علوم الرسوم، حيث ميدان تسابق الفهوم، فرأى أن يبسط بساط المناظرة في بحث شق القمر وتحقيق بيانه "(۱).

#### ومثال آخر:

"وقد يصنع سكارى الحانات فى كل لحظة داخل حانة الفيض شرابًا رطبًا لطيفًا جميلاً، وداخل صومعة التقليد يتجرع الثمالى من رشحات كأس الكمال حتى نهايته، فتدور الرءوس"(٢). ولقد كان للتصوف الفضل الكبير فى المحافظة على وجود اللغة العربية بهذا الكم الهائل في اللغة الفارسية إلى يومنا هذا.

<sup>(</sup>۱) روزی از روزها که بیاری دولت واقبال همرا هی ایشان بعکم فرموده أی قل سیروا فی الأرض عصای سیاحت بدست قبول کرفته کرد، سراپای عالم کون میکشت وبدیده ای اعتبار در هر بازار می نکرست، وحاصل معامله ای هر طایفه ای بر محك عیار می زد. یك ناکاه کد ار بر مدارس علوم رسوم که میدان تسابق تجارت فهومست افتاد، دید کادر بحث شق قمر وتحقیق بیان آن بساط مناظره کستریده .

<sup>(</sup>۲) واكرچه در ياكشان خرابات تحقيق هر دم ازخمخانه فيض سيراب شراب لطايف جمال مى كردند، جرعه نوشان صوامع تقليد نيز از رشحات جام كمال انجامش سر مستيها مى كنند.

# نصوص ترأثية

# تراجم الأنجلسيين في عقود الجمان

# إ. ٣. مبزح محجوي فعزد (\*)

#### المقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فهذه صفحات قصدت بها التعريف بإيجاز بكتاب «عقود الجمان» للزركشى، وهو كتاب يدخل في باب التراجم الذى عنى به التراث الإسلامي عناية كبيرة وعرف كذلك باسم «علم الرجال»، ويعد جزءًا أساسيًا من علم التاريخ، الذى تميَّز به المسلمون تميزًا خاصًا وسبقوا فيه بحكم ارتباط هذا العلم بالدين الإسلامي، عقيدة وتشريعا، وقد ظهر مقترنًا بعلم الحديث الذى كان وراء نشأة علم التاريخ (١٠).. وكان الهدف منه التأكد من سيرة الراوى في سند الحديث.. ثم تجاوز الأمر إلى التعريف بالأعلام والأعيان، فظهرت كتب الوفيات في ضروب مختلفة، وسلكت مسالك متنوعة، ذكرها الباحثون في هذا المجال (١٠)، ومن هذه الأنواع طائفة سُميت: الوفيات، وهي التي اتخذت الوفاة أساسًا للتنظيم من غير نظر إلى المترجَم له، أو قيمته العلمية، وأول من ألف في هذا الباب هو أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق البغدادي المتوفى سنة ٢٥١ . ابتدأ به من الهجرة، ووصل به إلى سنة ٢٤٦، ولحقه كتّاب آخرون (٢).

ويرى أحد الباحثين أن تجربة تصنيف كتب التراجم عند الأندلسيين اختلفت عنها عند المشارقة، وقد جاءت في أربعة أصناف، هي: الترجمة العلمية العامة ومنها كتب الصلات، وطبقات الفقهاء والقضاة، والترجمة البرامجية، وهي التي يصنعها الطالب لشيخه، وأهدافها توافق النوع الأول، والترجمة البلدانية التي تعرف بالرجال من بلدانهم أو حلولهم به، والترجمة الأدبية التي تعنى بالأدباء والشعراء، وأضاف إلى هذه الأصناف

<sup>(\*)</sup> أستاذ بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا

<sup>(</sup>١) 'اثر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمين'، بشار عواد معروف، بغداد ١٩٦٦.

<sup>(</sup>٢) ومن هذه الأنواع: ١ - التنظيم على الطبقات. ٢- التنظيم على الأنساب. ٢ - التنظيم على البلدان. ٤ - التنظيم على حروف المعجم. ٥ - التنظيم على الوفيات، ينظر: مقدمة كتاب الوفيات، لابن رافع السلامي، ٢ ٥٥، د. صالح مهدى عباس، مؤسسة الرسالة، بيوت ١٩٨٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ص ٥٧. وينظر كذلك: «كتب الوفيات وأهميتها في دراسة التاريخ الإسلامي»، ص ٢٤٠، د. بشار عواد معروف، مجلة كلية الدراسات الإسلامية، العدد الثاني، بغداد ١٩٦٨.

الأربعة صنفًا خامسًا هو الترجمة التصوفية وذكر مثالاً عليها هو بغية السالك للساحلي(١).

وعقود الجمان هو واحد من هذه الكتب، وقد صرّح مؤلفه في المقطع الثاني من اسمه بأنه «ذيل وفيات الأعيان» الذي يعد من أشهر هذه الكتب، لابن خلكان الإربلي المتوفى سنة ٦٨١ .

وأود أن ألفت نظر الباحثين، ولا سيما المهتمين بالأدب العربى، وتراجم أدبائه فى عصوره المختلفة إلى أهمية هذا الكتاب، فهو فى ظاهره يدخل فى باب التراجم العامة، ولكنه فى حقيقة أمره يختص بتراجم الأدباء، بل الشعراء.

وقد رتب ابن خلكان كتابه على حروف المعجم، لما فى هذه الطريقة من يُسر وتسهيل، مع أنها تفضى إلى تأخير المتقدم وتقديم المتأخر فى العصر، وإدخال من ليس من الجنس بين المتجانسين<sup>(۲)</sup>. ولأهمية كتاب ابن خلكان، جاء عدد من المصنفين من بعده، فألفوا ملحقين ومستدركين عليه، ومنها ستة ذيول واستدراكات<sup>(۲)</sup>.

#### مؤلف الكتاب

هو محمد بن بهادر بن عبد الله، بدر الدين الزركشى<sup>(1)</sup>، وفى بعض المصادر بتقديم عبد الله على بهادر<sup>(1)</sup>، ويحذف بهادر من اسمه كذلك<sup>(1)</sup>، التركى الأصل المصرى الشافعى الزركشى الزركشى الأصل المصرى الشافعى<sup>(A)</sup>.

من أئمة الإسلام ومن أعلام الشافعية، كان محدثًا وأصوليًا وفقيهًا ولغويًا وأديبًا، يتجلى في مؤلفاته صفاء الذهن، وعمق الفكرة، ودقة التحقيق، ووضوح الأسلوب. ومما أعان على استكمال شخصيته العلمية شغفه بالكتب وحبه للعزلة، فقد ذكر مترجموه أنه

<sup>(</sup>١) «عمل تراجم الرجال في الأندلس»، تحليل وتقديم د، عبدالله المرابط الترغي، السجل العلمي لندوة الأندلس، قرون من التقلبات والعطاءات، مكتب الملك عبدالعزيز العمة، ١٩٩٦. ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٢) «وفيات الأعيان» ٢/١ تح: د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت ١٩٩٤.

<sup>(</sup>٣) «منهج ابن خلكان في تدوين التاريخ»، دراسة في وفيات الأعيان ص د. خليل إبراهيم جاسم، رسالة دكتوراه كلية الأداب، جامعة الموصل، ١٩٨٩.

<sup>(</sup>٤) «النجوم الزاهرة» ١٣٤/١٢؛ «تاريخ ابن الفرات» ٣٢٦٦٩؛ «الدرر الكامنة» ٣٩٧/٣؛ «كشف الظنون» ١٢٥، Brock S2. « كالمكتبة الأزهرية ٨/٢، المكتبة العبدلية ٥٠، ٢٤١٠؛ «الأعلام» ٦/١٠؛ المكتبة الأزهرية ٨/٢، المكتبة العبدلية ٤٠، ١٣٥٤،

<sup>(</sup>٥) وفهرس دار الكتب، ٢٩١/٤٦١، ٢٩١.

<sup>(</sup>٦) «فهرس دار الكتب» ۱۰۲/۱

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ١٧٩/١

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ٨٢/٢.

كان لا يذهب إلى السوق إلا لشراء الكتب ولا يزور أحدًا، ووصف بأنه أحاط بالأصول والفروع، وعرف الواضح والغامض، ووعى الغريب والنادر، واستقصى الشاذ والمقيس إلى ذكاء وفطنة (۱). ووصفه ابن الفرات بالفضل فى جميع العلوم، وذكر أنه درس وأفتى وتولى إمامة ديوان الشافعية بالمدرسة الشافعية العتيقة التى بين القصرين، وتولى مشيخة خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغرى(۲).

توفى يوم الأحد ثالث شهر رجب الفرد سنة ٧٩٤، ودفن بالقرب من ترية الأمير بكتمر الساقى بالقرافة الصغرى<sup>(٢)</sup>. وأشهر مؤلفاته المطبوعة:

- ١ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، طبع مرارًا، أولها بدمشق سنة ١٩٣٩م، تحقيق: زكريا على يوسف، القاهرة، وتحقيق سعيد الأفغاني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٤، ١٤٠٥ كذلك تحقيق شعيب الأرناؤوط، ونشرته مؤسسة الرسالة، بيروت ٢٠٠٤ .
- ٢ الأزهية في أحكام الأدعية، طبع عام ١٤٠٨، تحقيق أم عبد الله بنت محروس
   العسلي، وإشراف محمود بن محمد الحداد، ونشرته دار الفرقان بعمان، الأردن.
- ٣ إعلام الساجد بأحكام المساجد، تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية،
   بيروت ١٩٩٥ . وسبق أن طبع تحقيق: مصطفى المراغى، المجلس الأعلى للشؤون
   الاسلامية، القاهرة ط١، ١٤٠٣، وط٢، ١٤١٠ .
- ٤ البحر المحيط، في أصول الفقه، ثلاث مجلدات، تحقيق محمد محمد تامر، دار
   الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٠ . وكذلك تحقيق: عبد القادر العانى، وعبد الستار أبو
   غدة، ٦مجلدات، وزارة الأوقاف الكويتية، ١٤١٣ .
- ٥ البرهان في علوم القرآن، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،
   بيروت، ٢٠٠١ . وله طبعات أخرى.
- ٦ تشنيف المسامع بجمع الجوامع، تحقيق: أبو عمرو حسين بن عبد الرحيم، دار
   الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٠ .
- ٧ التتقيح لألفاظ الجامع الصحيح، تحقيق: يحيى محمد الحكمى، مكتبة الرشد، الرياض، ٢٠٠٢ .
- ٨ خبايا الزوايا في الفروع، تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت،
- (١) مقدمة أبى الوفا مصطفى المراغى لكتاب الزركشى، «إعلام الساجد بأحكام المساجد»، القاهرة الا١٣٩٧هـ.
  - (٢) وتاريخ ابن الفرات ٣٢٦/٢/٩؛ ومقدمة مصطفى عبدالقادر عطا للبرهان في علوم القرآن.
    - (٣) والنجوم الزاهرة، ١٣٤/١٢؛ وتاريخ ابن الفرات، ٣٢٦/٢/٩.

. 1997

- ٩ رسالة في كلمات التوحيد، وقد طبع مرارًا.
- ١٠ زهر العريش في أحكام الحشيش، تحقيق: سيد أحمد فرج، دار الوفاء، المنصورة،
   ١٠ زهر العريش في أحكام الحشيش، تحقيق: سيد أحمد فرج، دار الوفاء، المنصورة،
- ١١ سلاسل الذهب في الأصول، تحقيق: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي،
   مكتبة ابن تيمية، ١٤١١ هـ.
- ۱۲ الغرر السوافر فيما يحتاج إليه المسافر، تحقيق: أحمد مصطفى قضاة، المكتبة الإسلامية، بيروت، ۱۹۸۹م.
- ١٢ اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار
   الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٦م. وهو التذكرة في الأحاديث المشتهرة.
- ١٤ لقطة العجلان وبلة الظمآن في أصول الفقه، مطبعة عباس الأول، القاهرة،
   ١٢٢٦هـ، كما طبع بدمشق، ثم ببيروت.
- ١٥ المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، تحقيق: بدر بن عبد الله البدر، وحمدي عبد المجيد السلفي، دار الأرقم الرياض، ١٤٠٤هـ .
- ١٦ معنى لا إله إلا الله، تحقيق: د. على القرة داغى، دار البشائر الإسلامية، ١٩٨٦م.
- ۱۷ المنثور في قواعد فقه الشافعية، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ۲۰۰۰م.
- ۱۸ النكت على علوم الحديث لابن الصلاح، تحقيق: زين العابدين بن فريج، مكتبة أضواء السلف بالرياض، ١٤١٩هـ.
  - ١٩ النكت على عمدة الأحكام، مكتبة الرشد، الرياض، ٢٠٠٣م.

وأما مصنفاته المخطوطة فقد تفرقت بين المكتبات<sup>(۱)</sup>، ونشير إلى ما وقفنا عليه منها:

- ١ تفسير القرآن، (ذكره السيوطي في حسن المحاضرة).
- ٢ تكلمة شرح المنهاج للنووى (ذكر فى شذرات الذهب، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة، وفى كشف الظنون، وفهرس دار الكتب الظاهرية بدمشق، رقم ٣٤٥ فقه شافعى).

<sup>(</sup>۱) ينظر فهرس التميورية . التاريخ ۲۲۲/۲، ۲۲۲/۲، ۱٤۲/۴ – ۱۶۳؛ فهرس مكتبة الأوقاف ببغداد ۲۸۷/۱، ۲۸۷/۱ ، ۱۰۲؛ مكتبة أوقاف الموصل ۲۱۳، ۲۲۷/۸، ۲۸۷/۷ دار الكتب المصرية ۲۱۲، ۱۰۷۱، ۲۸۷/۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۸۲/۲۸.

- ٣ خادم شرح الرافعى على الوجيز، وخادم الروضة فى الفروع للنووى (ذكر فى الدرر الكامنة ٣٩٨/٣، وحسن المحاضرة ١٨٦/١، وشذرات الذهب ٣٣٥/٦، وفهرس دار الكتب المصرية برقم ٢١٦٠٢ ت).
  - ٤ خلاصة الفنون الأربعة (فهرس برلين ٥٣٢٦).
- ٥ الديباج فى توضيح المنهاج، (دار الكتب المصرية رقم ١١٣٧، ١١٣٧ فقه الشافعى.
   ودار الكتب الظاهرية رقم ٦٨ فقه شافعى).
- ٦ الذهب الإبريز في تخريج أحاديث فتح العزير للرافعي (ذكر في حسن المحاضرة ١٨٦/١)، وذكره المؤلف في كتابه الإجابة.
  - ٧ ربيع الغزلان في الأدب، (ذكر في طبقات الشافعية ص١٠٤).
    - ٨ شرح الأربعين النووية (ذكر في الدرر الكامنة ٣٩٨/٣).
  - ٩ شرح البخارى (ذكر في حسن المحاضرة ١٨٦/١، والدرر الكامنة ٣٩٨/٣).
- ١٠ شرح التنبيه في فروع الشافعية للشيرازي (نسخة في مكتبة برلين، برقم ٢٦٤٤،
   ومكتبة باتنا برقم ١/١١، وذكره في حسن المحاضرة ١٨٦/١).
  - ١١ شرح الوجيز في الفروع للغزالي (دار الكتب الظاهرية رقم ٣٣٩٢).
- ١٢ عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان لابن خلكان (خزانة عارف حكمت بالمدينة).
  - ١٢ فتاوى الزركشي (ذكره صاحب كشف الظنون).
  - ١٤ في أحكام التمني (مكتبة برلين، برقم ٥٤١٠).
- 10 القواعد فى الفروع (دار الكتب المصرية، رقم ١٥٠٨، ١١٠٣ فقه شافعى، وأصول تيمور ٢٣٠، ومكتبة أحمد الثالث، رقم ١٢٣٨، ١٢٣٨).
  - ١٦ ما لا يسع المكلف جهله (مكتبة الأوسكريال، رقم ٧٠٧).
- ۱۷ مجموعة فتاوى الزركشى فى الفقه الشافعى (دار الكتب المصرية، رقم ٢٥٣ فقه شافعى).
  - ١٨ المختصر الحديث (حاشية الجهوري على شرح البيقونية للزرقاني)
- ١٩ مفتاح الكنوز وملامح الرموز في شرح الحاوي، (مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مصورة عن جامعة الإسكندرية بمصر).

وقد استقصى ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة مصنفات الزركشى، وأشار إلى عدد آخر منها مما لم نجده، وهي(١):

بلوغ الأمانى، وتأصيل البناء فى تعليل البناء، وتذييل عقود الجمان، والتذكرة النحوية، وتوضيح المنهاج، والديباج فى توضيح المنهاج، وتكملة كافى المحتاج، وحاشية على البردة، ورسالة فى أصول الفقه، ورسالة فيها فوائد تتعلق بلا إله إلا الله، وصفة قميص النبى صلى الله عليه وسلم، والكواكب الدرية. ومما نسب إليه خطأ: تاريخ الدولتين: الموحدية، والحفصية(٢).

#### قيمة الكتاب وأهميته

هل يمكن أن يعكس الكتاب صورة للحياة السياسية والثقافية والاجتماعية للقرن التامن الهجري؟ وما مدى دقة هذه الصورة؟

ليس الكتاب بدعًا في ميدانه، كما أنه لا ينفرد في منهجه دون الكتب المؤلفة في هذا الاتجاه، بل الكتاب يعزز الصورة والنمط الذي مضت عليه أمهات كتب التراجم، فقد لمحت د. منيرة ناجى سالم<sup>(٦)</sup> كيف صور لنا السمعاني في كتابه «التحبير في المعجم الكبير» وحدة العالم الإسلامي، الذي تبدو فيه حرية التنقل دون حواجز أو موانع.

وقد أكّد ليث سعود جاسم أن كتب التراجم تكشف عن الجانب الحضارى، وتعكس المنهج الإسلامى فى تتمية الإنسان والحياة، فى تناسق وتناغم، واستغلال البيئة واستثمارها وتطوير ذلك لما ينفع البشر. كذلك فإن هذا النمط يلقى ضوءًا على النظم السياسية الثقافية والإدارية والاجتماعية وغيرها. ويخلص إلى القول بأن ما تقدمه كتب التراجم يعين الباحث على رصد حركة المجتمع الإسلامى، بشمول جوانبه من خلال حركة الإنسان فى الحياة. وأن كتب التاريخ العام لا تغطى هذه الجوانب على الغالب،

<sup>(</sup>۱) معجم مؤلفات العلامة الزركشى الشافعى المخطوط بمكتبات المملكة العربية السعودية. ط دار الفلاح ، الرياض، ۲۰۰۲م، وقد جاءت الإشارة إلى هذه الكتب وفق التسلسل: ٥، ٧، ٢٢ ولعله «عقود الجمان» وتذبيل وفيات الأعيان، كما جاء في فهارس مركز الملك فيصل، ١٥، ١٦ وجاء باسم «شرح البردة» كذلك، مركز الملك فيصل، ١٦ الملك فيصل، ١٦ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢٠ .

 <sup>(</sup>٢) رقم ٦، وهذا الكتاب لرزكشى آخر هو أبو عبدالله اللؤلؤى الزركشى، وقد حقق الكتاب محمد ماضور،
 المكتبة العتيقة، تونس، ١٩٦٦م.

<sup>(</sup>٣) ينظر : تاج الدين السمعاني وكتابه «التحبير» ص ٤٣١، ٤٦٢.

وتعطينا كتب التراجم جانبًا مهمًا أغفلته كتب التاريخ العام(١١).

ونجد التنوع في مادة كتب التراجم حيث تجمع العربي إلى الفارسي إلى الرومي إلى الإفريقي والمغربي، والأندلسي سواءً كانوا من الخلفاء أو الوزراء والقادة والقضاة والفقهاء أو الصوفية والزهّاد، وتذكر الغني والفقير دون تمايز بينهما، وتجمع القراء، والمؤرخين والمفسرين واللغويين والأطباء والمهندسين والمنجمين، وكل هذا يمثل وحدة العالم الإسلامي، ويتجاوز الفروق الطبقية والجنسية والعرقية إلى وحدة الثقافة والمرجعية الموحدة في مصادر الثقافة الإسلامية. وقد لمح هذا الاتجاء معظم الباحثين الذين درسوا كتبًا مماثلة لهذا الكتاب، كما أشار إلى ذلك سامي الصقّار في "عقود الجمان" لابن الشعار، فالكتاب لا يختص بأهل بلد معين، بل يشمل النشاط الأدبي في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، كما أن الكتاب يتضمن أسماء حماة العلم والثقافة الإسلامية في مشرق العالم ومغريه(٢).

ولا يقلل من شأن الكتاب تأثره بكتاب "الفوات" لابن شاكر، فقد تأثر كتاب الفوات بكتاب الوافى للصفدى، ومع ذلك تبقى شخصية كل مؤلف وطابعها واضحًا في التأليف.

وكثيرًا ما نجد في كتب التراجم معلومات لا تتوافر في غيرها من المصادر الأخرى<sup>(7)</sup>؛ ومن ثمَّ فهي تُعد مصدرًا للمادة التاريخية للعصور التي تتناولها في كافة مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والفكرية... كما أنها تشير إلى المناهج الدقيقة التي اتبعها المسلمون في النقد والتمحيص.. وإلى الأحوال الصحية، وأعمار الناس، وأسباب الوفاة.. وتقدم معلومات جيدة عن الخطط<sup>(1)</sup>، وعن الحرف والصناعات وتشير إلى مذاهب هؤلاء الأعلام كالشافعي والحنبلي والحنفي والمالكي، وتأتى الإشارة إلى رحلاتهم في طلب العلم وخروجهم للحج وتنقلهم من بلد إلى آخر في هذا السبيل.

### منهج الكتاب

يلاحظ أن ابن خلكان لم يكن دقيقًا في ترتيبه للأعلام، إذ تابع الحروف الأول والثاني من حروف اسم المترجم ولم يلاحظ الثالث، كما أنه أهمل اسم الأب، أو الاسم

<sup>(</sup>١) ظاهرة الزيادات والاستدراكات في التراث الإسلامي، حولية الجامعة الإسلامية العالمية . إسلام أباد، العدد ٤ ص ٧ - ١٢.

<sup>(</sup>٢) بعث د. الصقار عن عقود الجمان لابن الشعار الموصلي ص ٢٢١، مجلة كلية الآداب جامعة محمد بن سعود الرياص، العدد ٦ سنة ١٩٨٦.

<sup>(</sup>٣) كتب الوفيات، بشار معروف، مصدر سابق ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) نفسه ص ۲۵۰.

الثاني والثالث.. وفي الأسماء المركبة لم يلاحظ ترتيب الأسماء المضافة إلى عبد، وقد التزم بأن يذكر وفاة كل الأعيان الذين ترجم لهم، ولكنه أهمل العلماء والأعيان الذين لم يتعرف على وفاتهم.. وقد فصّل حاجى خليفة (١) منهج ابن خلكان في وفيات الأعيان، فذكر أنه نقل مادته من أخبار المتقدمين وتواريخهم وأخذ من أفواه الأئمة ما لم يجده في كتاب، ورتبه على حروف المعجم، والتزم فيه تقديم من كان أول اسمه الهمزة فقدم إبراهيم على أحمد ولم يذكر أحدًا من الصحابة ولا من التابعين إلا جماعة يسيرة، اكتفاء بالمصنفات الكثيرة عنهم، ولم يقتصر على طائفة مخصوصة من العلماء والملوك، بل ذكر كل من له شهرة بين الناس، ويقع السؤال عنه وأتى من أحواله بما وقف عليه مع الإيجاز، وأثبت وفاته ومولده إن قدر عليه، ورفع نسبه، وقيَّد من الألفاظ ما لا يؤمن تصحيفه، وذكر من محاسن كل شخص ما يليق به من مكرمة أو نادرة أو شعر أو رسالة ليتفكه به متأمله، وأنكر بعض المؤرخين عليه اختصاره تراجم كبار العلماء وتطويله في تراجم الشعراء والأدباء، وريما يكون من طوّل مطعوبًا بانحلال العقيدة، ولعل عذره ما أشار إليه من اشتهار ذلك العالم، وعدم اشتهار ذلك الشاعر، والله سبحانه وتعالى أعلم، وذكر أن تاريخ تأليفه كان سنة ٦٥٤، وأنه انتهى منه سنة ٦٥٩، ثم إنه رجع إلى القاهرة سنة ٦٦٩ فصادف كتبًا طالعها وأخذ منها حتى كمّل على ما كان عليه، وتم له ذلك بالقاهرة سنة ٦٧٢، وأن الكتاب يشتمل على ثمانمائة وست وأربعين ترجمة، وقد أتمه مؤلفه سنة ٦٨١، قبيل وفاته بتسع سنوات.

ومن أوائل الذين استدركوا على «وفيات» ابن خلكان، تاج الدين عبد الباقى المخزومى المكى، المتوفى سنة ٧٤٧، فقد ذيله بثلاثين ترجمة، ولكنه فضل ابن الأثير عليه، ثم استدرك عليه أبو الحسن حسين بن أيبك، المتوفى ٧٤٩، ويمكن أن يكون «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبى، و«الوافى بالوفيات» لصلاح الدين الصفدى المتوفى ين سنة ٧٦٤ الثالث والرابع فى الاستدراكات، ويأتى تذييل برهان الدين الركشى المتوفى سنة ٧٦٤ خامساً، ويعقبهم عبد الرحيم زين الدين العراقى، المتوفى المردى .

وقد اختصره عدد من المؤلفين منهم: شمس الدين التركماني (ت بعد ٧٥٠)، والملك الأفضل (ت٧٧٨)، وبدر الدين الحلبي (٣٧٩٠)، وشهاب الدين الغزى الشافعي

<sup>(</sup>١) حاجى خليفة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون"، بيروت: دار الفكر، ١٩٨٢، ٢٠١٧/ - ٢٠١٩.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص ۲۰۱۹/۲.

(ت٨٢٢). كذلك ترجم إلى الفارسية ترجمات مختلفة(١).

ولم تلترم الكتب المستدركة على ابن خلكان شرط الوفاة، كما في «الوافي بالوفيات» للصفدى، و«فوت الوفيات» لابن شاكر، وكذلك كان الأمر مع الزركشى، فقد أحصيت ستة وأربعين من تراجمه لم يذكر فيها تاريخ وفاتهم ... وهى نسبة ضئيلة، وقد اجتهد فذكر الولادة (٢) بدلاً منها، كما في ترجمة الحسن بن سليمان بن ربان الحلبي (٢)، وذكر بعض الأحداث بدلاً من الوفاة، كما في ترجمة الخازن الذي ذكر أنه كتب بخطه مقامات الحريري ١٨٥هـ (١٤) وترجمة أحمد بن يحيى البلاذري لذي ذكر أنه مات في أيام المعتضد (٥)، وترجمة صالح بن عبد القدوس الذي قال عنه إن المهدى قتله على الزندقة (١)، وترجمة على القليوتي الكاتب الذي ذكر أنه توفي في أوائل دولة العبيدي (٧).

ويقدم كتاب «العقود» صورة جلية عن أبناء القرن السابع الهجرى، وهو القرن الذى سبق عصر المؤلف إذ يمثلون ٣٩ ٪ من مجموع تراجمه، وكما يقدم صورة عن القرنين السادس، والثامن، وتؤلف تراجم هذه القرون الثلاثة نسبة ٦٩ ٪ من مجموع التراجم.

ويرى أحد الباحثين أن كتاب «الفوات» لابن شاكر الكتبى يمثل اختيارات من كتاب «الوافى» للصفدى، وذلك من خلال المقارنة بين الكتابين مقارنة دقيقة  $^{(\Lambda)}$ ، وقد تبين لى أن الزركشى اعتمد على كتاب ابن شاكر اعتمادًا مباشرًا، فمن ذلك ما جاء متماثلاً تمامًا بين الكتابين، ففى آخر ترجمته حمدة ذكر نزهون بنت القليعى «الآتى ذكرها إن شاء الله تعالى» $^{(\Lambda)}$ ، ولم ترد ترجمتها فى الكتابين؟ ومثل هذا الوعد تحقق فى آخر ترجمة أبى بحر صفوان بن إدريس، إذ ذكر شيخ الشيوخ شرف الدين الأنصارى وعقبا عليه بقولهما «الآتى ذكره فى حروف العين» ثم جاء الوفاء بالوعد عند كليهما $^{(\Lambda)}$ .

وإذا كان جهد الزركشي في عدد من تراجمه يقوم على النقل المباشر من فقرات

<sup>(</sup>۱) ئفسە،

<sup>(</sup>۲) تنظر تراجم: ۲۸، ۳۳، ۱۵۹، ۲۲۲، ۲۲۹.

<sup>(</sup>٢) تنظر ترجمته رقم ١٢٠ ورقة ١٠٤/ ب.

<sup>(</sup>٤) ترجمة رقم ٤٩.

<sup>(</sup>٥) ترجمة رقم ٦٧.

<sup>(</sup>١) ترجمة رقم ١٦٢.

<sup>(</sup>٧) ترجمة رقم ٢٥٨.

<sup>(</sup>٨) بشار عواد معروف، بحث سابق، ص ٢٣٤ هـ ٧.

<sup>(</sup>٩) العقود رقم ٢٢٤ والورقة ١٤٨/أ، وقارن بالفوات ٣٩٤/١ رقم ١٤٢.

<sup>(</sup>١٠) العقود رقم ١٦٢ والورقة ١١٥/ب، وقارن بالفوات ٢٥٤/٢ رقم ٢٨٩.

ابن شاكر<sup>(۱)</sup> فإننا نجد أن المادة المنقولة تختلف عما بين أيدينا من هذه المصادر، مما يدل على أنه كان ينقل من نسخ فقدت، وهو بهذا يضيف معلومات غائبة عنا، فمن ذلك نقله لتعليق ابن خلكان على أبيات إبراهيم بن على، وتلقيبه إياه «عين بصل»<sup>(۲)</sup>، وهو ما لم يرد فى الفوات. كذلك نقل الزركشي من كتب أخرى<sup>(۲)</sup>، كما اعتمد فى مادة كتابه على المشافهة والمقابلة<sup>(٤)</sup>. وقد تتبع محمد كمال الدين عز الدين مقولته المباشرة فوجدها من أحد عشر مصدرًا فقط<sup>(٥)</sup>، وأما مصادره التى نقل عنها بشكل غير مباشر، فقد بلغت اثنين وأربعين مصدرًا.

والأصل فى الكتاب أنه تذييل لوفيات الأعيان، أى أنه يتناول تراجم العلماء والأعيان الذين لم يرد ذكرهم عند ابن خلكان، لكننا نجده يترجم لعدد ممن جاءت ترجمته فى «الوفيات»، وكأنه يستدرك بعض المعلومات أو يستكمل صورة الأعلام الذين جاءت ترجماتهم من قبل، ونسبة هؤلاء ضئيلة تبلغ سبعة وأربعين ترجمة أى بنسبة ٥, ٩٪ من مجموع تراجمه (٧).

# نُسخ الكتاب:

المدنى بالمملكة العربية الفاتح في تركيا<sup>(٨)</sup> رقم ٤٤٣٥، منها مصورة في مكتبة الحرم المدنى بالمملكة العربية السعودية، وهي في مجلدين وفي ٣٦٢ ورقة مقاسها ٥، ١٢ ٥ .
 ١٨ ، وفيها كثير من الطمس والشطب، والإحالات، والحواشي، والتعليقات، ومن المقابلة مع النسخة الثانية اعتمدت أصلاً لأمور، أهمها: قدم النسخة، وتقدمها على النسخة

<sup>(</sup>١) يتصدر كتاب «فوات الوفيات» الكتب التي ينقل عنها إذ ينقل عنه في تراجم كثيرة.

<sup>(</sup>٢) ترجمة رقم ١٢.

<sup>(</sup>٣) يلى الفوات: «الوافى» للصفدى؛ و«وفيات الأعيان» لابن خلكان؛ و«إنباه الرواة» للقفطى، ينظر، «البدر الزركشي مؤرخًا»، مصدر سابق.

<sup>(</sup>٤) ما ذكره في ترجمته ص رقم ١٢٠ الحسين بن سليمان بم وبان «قال لي مولدي في ثالث عشر شوال سنة اثنتين وسبعمائة بحلب»، وتنظر ترجمة رقم ٦٣و ورقم ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) «البدر الزركشي مؤرخًا» ٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) نفسه ۲٤٤.

<sup>(^)</sup> جاء وصف هذه النسخة في البدر الزركشي مؤرخًا، ص ٣٥، د. محمد كمال الدين عز الدين، ط ١ عالم الكتب: بيروت ١٩٨٩.

الثانية تاريخيًا، ولوجود إضافات كثيرة سقطت من النسخة الثانية(١).

٢- نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة (٢)، وقد تحوّلت إلى مكتبة الملك عبد العزيز التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وهي برقم ٤٥٩ تاريخ، وقد صورها معهد إحياء تراث المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية (سابقًا) معهد المخطوطات العربية حاليًا، في جمادي الآخر عام ١٣٧٤هـ/ ٣١ يناير ١٩٥٥م ورقم الميكروفيلم ٢٥ وهي بخط نسخ، كتبها رمضان الفيومي سنة ١٠٦٩هـ، وتقع في ٣٣٢ ورقة، ٢١ سطرًا مقاس ٢٠ ٥، ١٤ رقم الحفظ ٣٩٠٠ .

كُتب عنوان الكتاب في وسط مثلث رأسه إلى الأسفل «كتاب عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان للشيخ الزركشي نفعنا الله ببركاته والمسلمين آمين» وتحت المثلث مستطيل صغير كُتب فيه: عقال الصفدى في المجلد الأول من تاريخه الكبير المسمّى بالوافي بالوفيات في ترجمة الصاحب محمد بن محمد بن على الوزير بهاء الدين بن حنا، وهو الذي اشترى الآثار النبوية بسبعين ألف درهم، وجعلها في مكانه بالمعشوق، وهو المكان المنسوب إليه بالديار المصرية، وقد زرت هذه الآثار في مكانها ورأيتها، وهي قطعة من العترة، ومرود ومخصف، وملقط، وقطعة من قصعة، وكحّلت ناظري برؤيتها، وقُلت أنا:

من زارها استوفى السعود مزاره أكرم بآثار النبي مسحسمد با عين دونك فالحظى وتمتعى يا عين إن بُعد الحبيبُ وداره فلقد ظفرت من الزمان بطائل

ونأت مرابعه وشط مراره إن لم تُربِه فــهـــنه آثاره

وقد كتب بيتان منها في أسفل آخر سطر في الصفحة، والبيتان الآخران في الحاشية اليسرى، وفي أعلى الصفحة، كتب بحاشيتها لمحمد بن محمد القفعي:

<sup>(</sup>١) لايفونني أن أنقدم بالشكر الوافر للأخ الدكتور منصور ناجي القش، عضو هيئة التدريس في جامعة طيبة بالمدينة المنورة، على جهوده الكريمة في مثابعة تصوير هذه النسخة، بعد اكتشاف نقص في أوراقها، جزاه الله عنى وعن العلم وأهله خير الجزاء·

<sup>(</sup>٢) أحمد عارف حكمت بن إسماعيل بن رائف باشا، ينتهي نسبه إلى بيت النبوة (١٧٨٥ -- ١٨٥٨) قاض تركي المنشأ، مستعرب اشتهر بخزانة عظيمة له بالمدينة المنورة، تولى قضاء القدس ومصر والمدينة المنورة، ثم ولى مشيخة الإسلام في الأستانة سنة ١٢٦٢هـ، له آثار ومؤلفات، منها: ديوان شعر، وللشهاب محمود الألوسى كتاب فيه، سماه: "شهى النغم في ترجم عارف الحكم"، ينظر «الأعلام» ١٤١/١.

سقى فيه الشافعى الإمام من الأعين الكوثر الجارية له قُبّة تحتها سَيّدٌ وبحرله فوقها جارية

قلت: يعنى بذلك صورة السفينة التى عملت من الرصاص على قبة الضريح، وأحسن من هذا ما أنشدنيه الشيخ أثير الدين أبو حيان، قال أنشدنى لنفسه محمد بن سعيد بن حماد البوصيرى:

بقُبّة قبر الشافعي سفينة رسنت من بناء محكم فوقه بحرُ وقد غاض طوفان العلوم بموته استوى الفلك من ذلك القبر

وأما التعليقات في صفحة العنوان فهي متتوعة منها عبارة في أعلاها: «من كتب التواريخ نمرة ٤٦٩، ٤٥٩ مـذيلة بإمـضـاء مـؤرخ بسنة ٧٧١» ومنهـا طرّتان في أعلى الصفحة، صغيرة كتب فيها «ما شاء الله لا قوة إلا بالله» وكبيرة كتب فيها: «من تمليكات الحاج مصطفى صدقى غفر الله له» وتبدأ الورقة الثانية بعبارة: «بسم الله الرحمن الرحيم وبالله التوفيق»، ثم بياض يشتمل على أكثر من نصف صفحة يليه خط وعبارة: «حروف الألف، إبراهيم بن عثمان…» وهذا أول ترجمة في الكتاب.

هل يمثل هذا الفراغ مقدمة المؤلف التى سقطت؟ لا يعقل أن تكون مقدمة كتاب واسع فى أقل من صفحة! والراجح أن تكون المقدمة سقطت من الناسخ، وأنه اجتهد فى ترك هذا الفراغ، وهو يشرع فى نسخ الكتاب.

والنسخة قوبلت على نسخة أخرى، أو ربما قُربَّت على المؤلف، إذ تطرد التصحيحات والتعليقات في مواضع كثيرة منها، وحُصرت الأبيات الشعرية بين خطوط للفصل بينها وبين النثر، ويأتى خط في وسط الصفحة ليفصل بين صدور الأبيات وأعجازها، وأحيانا تجد خطين ليكون في كل سطر ثلاثة أشطار.

التزم الناسخ إثبات اسم المُترجَم له فى الحواشى بداية كل ترجمة باستثناء حالات قليلة، ولا ترد إشارة إلى أجزاء الكتاب حتى الورقة ١٦٦/ ب، إذ يشير النَّاسخ إلى انتهاء المجلد الأول من الذيل على ابن خلكان على يد ظهير الدين بن محمد السريحى الحلبى الحنفى، وذلك فى صبيحة .... سنة ١٠٦٩هـ، وقد تكرر التاريخ فى آخر ورقة ٣٣٢ ب مع ذكر الشهر محرم الحرام... ولا يتضح المبدأ الذى اعتمده المؤلف أو الناسخ فى تقسيم الكتاب إلى مجلدين.

#### منهجنا في التحقيق

وقد حققت هذه التراجم تعقيقاً جدّيًا، مراعيًا قواعد التعقيق وضوابطه بتثبيت الأصل ومقابلته على النسخة الثانية، وتحرّيت الدقة في ضبط النص، وخرّجت النصوص الشعرية بمقابلتها على الدواوين، وإثبات الفروق في الهوامش، وخرّجت بحور الأبيات، ورقّمت التراجم برقمين: أولهما يمثل تسلسل التراجم بين الأندلسيين، وثانيهما يمثل تسلسلها من الكتاب جملة. وأثبت في الهوامش مصادر التراجم ولم أجد مندوحة من الإفادة من هوامش كتابين مهمين، هما «فوات الوفيات» و«الوافي بالوفيات» مما لم أستطع الوقوف عليه، وأخذت نفسي بمبدأ ترتيب المصادر ترتيبًا تاريخيًا؛ كي يستبين السابق من اللاحق.

#### مقدمة الكتاب

....حيث الوقت مُعين، وماء الشبيبة مَعين، والحبيب مجيب، والرقيب غير قريب، والشمل مجتمع، والجمع مشتمل على الجميل، وحسن الخلق والخلق، ولم أزل على ذلك حتى انقضت أيام الصحبة وتقضّت أيام الصبوة والوصلة، فلمًا رأيت رايد للهم وقد قفل، وبجسم الشبيبة قد غرب وأفل، اقتضى حالى أن أجمع ما وقع لى ذلك الزمان، من المذاكرات المرضية، والمراجعات السنية، والمفاخرات الجوهرية، وما حفظته عن مشايخى، والتقطته من ديوان استيفاء مجالسى، وما اخترته من تواريخ مُجانسي ليكون ذلك لهمى مسلبًا ومن غمى منجيًا، ثم لم يزل التنقل نظرًا، والتغلغل بصرًا، إلى أن تعد معظم المسودات والتعاليق، وصارت ودائع المجامع لافتراق المسألة تفاريق.

فلمًّا وجدت فرصة من الزمان بادرت إلى استدراك ما فرط، وتعرَّفت من أعقاب الزوايا نفائس تلك اللَّقط، وأخذت في إثبات ما تهيأ لى من ذلك، على ضيق أوقاتي وسعة مشقاتي، وكثرة أسفاري، وقلة أسحاري، فاخترت من مختار كل مختار ومن بديع كل بديع، فاخرًا من ألفاظ الأوائل والأواخر، من محاسن الأخبار وفنون الآثار، وبديع الأشعار، أشرفهم جوهرًا ونظمًا، وأعذبهم رونقًا، والطفهم معنى، وتأملت الأوضاع المتبدلة الحلية، والدواوين الشعرية والتواريخ العزيزة السنية.

لقد تحلى كتابى هذا بحلية يتحلاها كل أوان وزمن، وتعين فكان معين كل لبيب، الذّ من الغمض وأحلى من الوسن، يتجمل به محفل هو صدره، وأفق هو بدره، ودرٌ هو بحره، وروض هو نشره، ونشر هو زهره، ورصّعت فى أفقه من الفضائل كل صورة، وجلوت لوامع أسراره على عروس نوره فى مقطعات أدب، كقراضات ذهب، ترتاح الأرواح

بخفة لأدواحها، وتهتز الأشباح لكثرة غررها وأنصاحها.

إن طال لم يملل، وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم تُوجز. (١)

وليس لى فيه من الاشتهار غير جمعه على هذا الأسلوب وفضل الاختيار، واقتناص الشارد، وإشهار النادر البارد، واستخراج الدّرر من وجوه الأصداف، والنظر إليها بعين الإنصاف، وجمعه على هذا الأسلوب البديع، وتراجم الشيوخ الذين لم أرّ أحدًا نبَّه على شيء من هذا الشرف الرفيع.

وليس يعرف لي فضلي ولا أدبى الا امرؤ كان ذا فضل وذا أدب

ولمّا انتظم فى عقد النجوم الزواهر، وسما على اللآلئ الجواهر (ولمّا جمع من النادر والبارد، واستمد ديوانه من الصادر والوارد) سمتيه «عقود الجواهر» وعند ذلك يتحقق بديع تأليفه، والإصابة فى تمييزه بهذا الاسم وتعريفه، ولا أدعى فيما جمعته درجة الانفراد، بل هو مما تناقلته الأيدى، وتداولته الأسماع، غير أن لى فضل إخراجه فى هذا المنهج، ورتبته على حروف المعجم ليسهل نتاوله، [٢/ب] وأثبت فيه ما نقلته من أمالى المشايخ الأعيان، وتناولته من المجالس عن مساجلة سحائب الأذهان.

<sup>(</sup>١) يتمثل الزركشي ببيت مشهور لابن الرومي.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين مكتوب في حاشية الورقة.

#### 7/1

#### الحصري(\*)

إبراهيم بن على بن تميم الحصرى الشاعر المشهور صاحب كتاب «زهر الآداب» [١/٩] وكتاب «المصون في سر الهوى المكنون»، قال ابن بسام (١): توفى بالقيروان سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة (٢)، ومن نظمه:

# ابن خفاجة<sup>(\*\*)</sup>

إبراهيم بن أبى الفتح بن خفاجة الأندلسى الشاعر، توفى سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة، ومن نظمه في لزوم ما لا يلزم(1):

<sup>(\*)</sup> كنيته أبو إسحاق، وهو غير أبى الحسن على بن عبدالغنى القيروانى (ت ٤٨٨هـ) صاحب الديوان المعروف، تنظر ترجمته في: «الذخيرة» ٤/٢/٤؛ «معجم الأدباء» ٤٤/١ «وفيات الأعيان» ١٩٤٥؛ «مسالك الأبصار» ٤٣/١؛ «الوافى» ٦/١٦؛ «الذيل والتكملة» ٤٣/١؛ «عنوان الأريب» ٤٣/١، ولمحمد سلامة يوسف دراسة خاصة عنه وعن كتابه، «مجلة عالم الفكر» عدد خاص عن حضارة الإسلام ١٩٨١/١/١٢.

<sup>(</sup>۱) ح: «حسام» وهو تصعیف،

<sup>(</sup>٢) في دوفيات الأعيان، ودمعجم الأدباء»: أت وفاته سنة ٤١٢ هـ.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة: «فهمي»، «ينثني» وهو تصحيف

<sup>(\*\*)</sup> كنيته أبو إسحاق، ديوانه مطبوع بتحقيق د. سيد مصطفى غازى، ط المعارف، الإسكندرية ١٩٦٠، تنظر ترجـمـتـه: «قـلائد العـقـيـان» ٢٢١؛ «مطمح الأنفس» ٨٦؛ «الذخـيـرة» ١/١/١٥٥؛ «المطرب» ٤٧؛ «المعجم» ٢٥٩؛ «التكملة» ١/٧٠؛ «وفيـات الأعيـان» ١/٢٩٧؛ «رايات المبـرزين» ٨٧؛ «المغرب» ٢/٧٧؟؛ «الوفيات» ٢/٨٢؛ «أزهار الرياض» ٢/٩؛ «نفح الطيب» ٢/٨٢٨.

<sup>(</sup>٤) الديوان العام رقم ٤١.

(من الطويل)

على حين طرفُ النجم قد همَّ أن يكرى لطيفه مس البرد طيبه المسرى وللصبح فى أخرى الدجى منكب يعرى كما هز نشرُ الريح ريحانة سكرى على كبد نعمى وفى أذن بشرى (1)

ا ونشوانَ غَنَّته حمامةً أيكة فهبٌ وريعُ الفَجرِ عاطرة الجنى وطاف بها والليلُ قد رثٌ بَردُه وأصغى إلى لحن فصيح يهزه ه تهشُّ إليه النفسُ حتى كأنه (١).

وله(١):

(من الطويل)

فكنت من الآمال فى غاية المنى غيلام تجلّى بالسناء وبالسنا تتل بالحميا والغناء من الغنا<sup>(٢)</sup> فصلى وقام العود يدعو فأذّنا

**(Y)** 

ا تمنيت والآمال طيّبة الجنا فحى على الصهباء يُذهب كأسها فنل من غناء مطرب وسلافة
 ع فقد ركع الإبريق والصبح واضح<sup>(۲)</sup>

(من الكامل)

فى فرع إسحلة (٥) تميد شبابا وتوردت أطراف سها عُنّابا وطفا به (٦) الدر النفيس حَبابا شمسًا وقد رقَّ الشراب شرابا(٧) حتّى إذا حَسَرت زَجَرَت عرابا مغمامة خلف الصباح نقابا

(٣)

ا فَتق الشَّبابُ بوجنتيها وردةً وضعت سوالف جيدها سُوسانة بيضاءُ فاض الحسنُ ماءً فوقها نادمتها ليلاً وقد طلعت به و و تربَّمت حتى سَمعتُ حمامةً البين النُّجوم قِلادةً تحت الظلا

وله(^):

<sup>(</sup>١) أخل بها الديوان.

<sup>(</sup>٢) سقط البيت من ح.

<sup>(</sup>۲) ح: «فاضح»،

<sup>(</sup>٤) الديوان رقم : ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) ل: «أسلحة»، وهو تحريف، والإسحل: شجر يستاك به.

<sup>(</sup>٦) الديوان: «بها».

<sup>(</sup>٧) الديوان : «سرابا».

<sup>(</sup>۸) الديوان رقم ٧٦.

(من الكامل)

قد خطّ فيه من الدجى محرابا قد خرَّ فيه راكعًا<sup>(٢)</sup> وأنابا أن سوف يزجى<sup>(٤)</sup> للعذار سحابا فوقفت أندب رسمه أحقابا<sup>(٥)</sup> واسودت الخيلان فيه أبابا<sup>(٢)</sup> (٤)

۱ ما للعذار وكان وجهك قبله (۱) وارى(۲) الشباب وكان ليس بخاشع ولقد علمت بكون ثغرك بارقًا أقوى محلٌ من شبابك آهلٌ مثل العندار هلال نوناً دائراً وله (۲):

(من الطويل)

له رشفها دونى وبى (^) دونه السكر ويُذكى على قلبى ووجنته الجمر على وجهه روض وفى وجنتى نهر محاسنه فى غصن قامته زهر فلم أدر أيِّ قبلها منهما السحر له منطقى ثغراً ولى ثغره شعر

(0)

ا تعلقته رَبَّانَ من خمر ريقه ترقرق ماءً مقلتاى ووجهه فلى وله من حسنه ومدامعى ولا عجب أن طاب نشراً وهذه ه أرق نسيبى<sup>(۱)</sup> فيه رقة حسنه الم وطبنا معًا ثغرًا وشعراً كأنما

وقال في الخال(١٠):

(من الطويل)

وطوراً يُحيينى بآس عدار شممتُ عليها نفحةً لعَرار<sup>(۱۱)</sup> فتاتة<sup>(۱۲)</sup> مسك فوق جذوة نار (1)

ا والم يُسقينى سلافة ريقه فنلت مراد النفس من إقحوانة
 ٣ ووجه تخالُ الخال في صحن(١٣) خده ألله الخال الخال الخال في صحن(١٣) خده أله الخال في صحن(١٣) خدم أله الخال في صحن(١٣) خدم أله الخال في صحن(١٣) خدم أله الخال في صحن الخال في صحن(١٣) خدم أله الخال في صحن(١٣) خدم أله الخلال في صحن الخال في صحن الخلال في صحن الأله في صحن الخلال في

<sup>(</sup>١) ح والديوان: «قبله».

<sup>(</sup>٢) الديوان: «وإذا».

<sup>(</sup>٣) الديوان: «ساجدا».

<sup>(</sup>٤) ح: «يجزى».

<sup>(</sup>٥) ل: «رسمًا عاقبا»، والتصحيح من ح.

<sup>(</sup>٦) سقط البيت من ح، وقد أخل الديوان بالبيت الرابع والخامس.

<sup>(</sup>۷) دیوانه ۲۸۲.

<sup>(</sup>۸) الديوان: «ولي».

<sup>(</sup>۹) ح: «نسبتی»، وهو تصحیف.

<sup>(</sup>۱۰) دیوانه رقم ۲۱.

<sup>(</sup>۱۱) ح: «لعذار»، وهو تصحيف،

<sup>(</sup>۱۲) ح: «صحيفة»،

<sup>(</sup>۱۳) ح: «فتاة».

وله(١):

(من الطويل)

فَجرَّر ذُيولَ اللهو في منزل القصف شهيَّ الجني لَدِّنَ السجيَّة والعَطف واشرق (٢) بين الغصن ياطرُ والحقف وما كنت أدري (٢) الكأس من أحرف العطف وحُسن مجال السحر في فترة الطرف فإنَّ دموع الصب من أنجُم القذف دهاقًا على السَّاقي، فيلحن في الصرف فمن مُجتلى حُسن ومن مُجتنى ظرف (٤)

(Y)

ا الا إن خفض العيش في صرخة العُرف وغازلٌ به حُلو المحاسن والَّلمي تنفَّس بين الرَّوض يخطرُ والصبَّا وقد عَطَفتُ وهنا به الكأسُ هاجرًا أما وبياض الثَّغر في سمرة اللمي لئن كنتَ بدر التَّم حُسنًا ورفعة وناولته صفراء لم ير صرفها فقلت وقد ماست بعطفيه نشوة:

وقال يصف خالاً وحمرة خد(٥):

(من الوافر)

فؤاد مُحبّه فى نار صده فأعطابنه ميشاقًا لوده(٧) وقد لعب الصبى بقضيب قده(٨) (4)

(۱/۱۰] ۱ رأیت بخاله (۱) فی صحن خده فخفت وقصد نفسی لثم فیه ۳ ومر یج بی فیه هواه

وقال فى ذمهما سالكاً مسلك ابن الرومى فى ذم الورد $^{(4)}$ :

(من الطويل)

الأرغبُ عن(١١) خال تطلعَ في خد

١ ألا قل لذات الخال عنى وإنني(١٠)

<sup>(</sup>۱) ديوانه رقم ۱۸۲.

<sup>(</sup>Y) الديوان: «أشرف».

<sup>(</sup>٣) ح: «أجزي».

<sup>(</sup>٤) سقط البيتان من ح، وجاءا مطموسين في ل، واعتمد الديوان في قراءتهما.

<sup>(</sup>٥) ديوانه رقم ٦٢.

<sup>(</sup>٦) الديوان: «لخاله».

<sup>(</sup>٧) الديوان: «يبعهده».

<sup>(</sup>٨) سقط من ح.

<sup>(</sup>۹) دیوانه ۲۳.

<sup>(</sup>۱۰) الديوان: «عنى أنني».

<sup>(</sup>۱۱) ح: «فی».

ن ك وزهندنى فى ذلك الخال(١) نسبة أراها بخال الخد(1) من جُعَل الورد وقال يهدى خمرًا يوم ورد(1):

(من المتقارب)

١ كتبتُ وقد خُصرت راحتى فَهل من حريق لكأس الرَّحيق؟
 ٢ وقد أعوزتُ نارُها جملةٌ فلولاك شبهتها بالصديق

11/4

## ابن سهل الإسلامي(\*)

[1/17]

إبراهيم بن سهل الإسرائيلي، قال ابن الآبار في «تحفة القادم»<sup>(1)</sup>: كان من الأذكياء الشعراء، مات غريقًا مع ابن خلاص والى سبتة سنة تسعة وأربعين وستمائة ، وذكر الحافظ الذهبي في «العبر»: أنه توفى سنة تسعة وخمسين وكان سنه نحو الأربعين سنة أو ما فوقها، وكان قد أسلم، وقرأ القرآن، وقيل: إنه لم يسلم<sup>(٥)</sup>، وقال أثير الدين أبو حيان: كان يهوديًا فأسلم، وله قصيدة يمدح بها رسول الله - قبل أن يسلم -- وأكثر شعره في صبئ يهودي اسمه موسى كان يهواه، قلت: وكان يهوى يهوديًا اسمه موسى فتركه وهوى شابًا اسمه محمد، فقيل له في ذلك فقال<sup>(١)</sup>:

(۱) (من الطويل) (۱) المركت هوى (۲) موسى لحبً محمد ولولا هدى الرحمن ما كنت أهندى (من الطويل) المركت هوى (۲) وإنما شريعة موسى عُطّلت بمحمد

<sup>(</sup>١) الديوان: «الخد».

<sup>(</sup>٢) الديوان: «الخال».

<sup>(</sup>٣) ديوانه: ٨٤.

<sup>(\*)</sup> طبع ديوانه طبعات كثيرة ولكنها جاءت ناقصة، ووعد د. حسم فيفل بتحقيقه كذلك، ينظر في ترجمته:

درايات المبرزين، ٥١؛ داختصار القدح المعلى، ٧٣ – ٨٥؛ دالمغرب، ٢٦٤/١؛ دتوشيع التوشيع، ٥٠،

دمسالك الأبصار، (م) ٤٧٣؛ دالوافي بالوفيات، ٥١/١؛ دفوات الوفيات، ٢٠/١؛ دالمنهل الصافي، ١/١٥ –

7٥؛ دنفح الطيب، ٣/٣٥٢؛ اعتمدت مقابلة أشعاره على طبعة محمد فرج دغيم، ط دار الغرب الإسلامي

١٩٩٨، وقد شاع بلقب الإسرائيلي، لكن ابن حيان كان ممن ترجم له، ولقبه بالإسلامي، ونقل منه ابن
شاكر الكتبي ترجمته في فوات الوفيات.

<sup>(</sup>٤) ح: «دحفة»، وقد سقطت هذه الترجمة من «المقتضب من تحفة القادم»،

<sup>(</sup>٥) والبيت الثامن من القصيدة يدل على ذلك.

<sup>(</sup>٦) ديوانه رقم ٢٢؛ «الوافي» ٢٠/١.

<sup>(</sup>٧) ح: «هو»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) الديوان: «قلى قد كان ذاك».

[قال الشيخ أثير الدين أبو حيان: أخبرنا قاضى الجماعة، قال: نظم ابن الهيثم قصيدة يمدح بها المتوكل على الله محمد بن يوسف بن هود ملك الأندلس، وكانت أعلامه سوداء لأنه كان بايع الخليفة ببغداد، فوقف إبراهيم بن سهل على قصيدة الهيثم وهو ينشدها لبعض أصحابه، وكان إبراهيم إذ ذاك صغيرًا، فقال إبراهيم للهيثم: زد بين الفلانى والبيت الفلانى:

أعلامه السود إعلامًا بسؤدده كأنهن بخد الملك خييلان

فقال له ابن الهيثم: هذا البيت ترويه أم نظمته؟ قال: بل نظمته الساعة، فقال ابن الهيثم: إن عاش هذا فيكون أشعر أهل الأندلس] (١) والقصيدة التي مدح بها النبي ﷺ (٢):

(من الطويل)

قما وجدَت إلا مطيعًا وسامعا فيقفون (4) بالشوق المدى والمدامعا غصونًا لدانًا أو حمامًا سواجعا. وقد لبسوا الليل البهيم مدارعا تتم بهم (9) مسكًا على الشم ذائعا خوافق يذكرن القطا والمشارعا عليها جنوبً ما عرفن المضاجعا(٢) فأنبت أزهار الشجون (١) الفواقعا وحرَّم تفريطي علىً المراضعا

ا وركب دُعتْهم نحو «طيبة»(٢) نيّة يسابق وخد العيس ماء شُوونهم إذا انعطفوا أو رجّعوا الذكر خلتهم تضيء من التقوى حنايا صدورهم تكاد مُناجاة النبي محمد تلاقي على ورد(١) اليقين قلويُهم قلوب عرفن الحق فهي قد انطوت سقوا(١) دمعهم غُرس الأسي في ثرى الجوى هساقوا(١) لبان الصدق محضا بعزمهم(١١)

<sup>(</sup>١) سقطت العبارة بين العضادتين من ح، وكثبت في حاشية ل.

<sup>(</sup>٢) ديونه رقم: ٩٩ ؛ والوافي ٢٠/١ وهي في ثمانية وعشرين بيتًا.

<sup>(</sup>٣) الديوان: «يثرب».

<sup>(</sup>٤) الديوان: «فيفنون».

<sup>(</sup>٥) الديوان : «بها».

<sup>(</sup>٦) الديوان: «على وادى».

<sup>(</sup>٧) سقط البيت من ح.

<sup>› .</sup> (٨) الديوان: «سقى».

<sup>(</sup>٩) 'الفوات': «الشعوب».

<sup>(</sup>١٠) الديوان: «فذاقوا».

<sup>(</sup>١١) الديوان: «لعزهم».

وهى طويلة. [١٢/ب] شعره رائق، ومعناه فائق، يدل على جوهر فكره، واستنباط المحاسن من خدره وما ذاك إلا أنه ذاق طعم العشق فباح، وعرف سر الهوى فناح، فجاء بكل نظم عجيب وتوليد غريب، ومن نظمه (١):

(من البسيط)

وخب رونى بقلبى أيّة ذهبا؟ أنّ المنام على عينى قد غضبا قد يغضب الحسن<sup>(٥)</sup> إن ناديتُ واحربا بواجب وهو فى حلّ إذا وجبا<sup>(٢)</sup> أقول: حمّلته فى سنفكه تعبا هل تعلمون لنفسى بالأسى<sup>(٣)</sup> نسبا؟ أغواك؟ قلت: اطلبوا فى لحظه<sup>(٨)</sup> السببا جرت بقيّت فى ثغره شنبا والمزن<sup>(١)</sup> إن حُجبَتُ شمس الضعى سكبا<sup>(٢)</sup>

صريع (۱۱) شوق إذا غالبته غلبا ا نجومها، رددت، من حالتى، عجبا حتى رأيت جُمان الشهد قد نُهبا قد نال منها سُهاد الفكر (۱۲) ما طلبا إلا بكى أو شكا أو حنَّ أو طربا ۲۳۱

ا ردوا على طرفى النوم الذى سلبا علمت لما رضيت العشق<sup>(۲)</sup> منزلة فقلت<sup>(۲)</sup> واحربًا، والصمت أجدر بي<sup>(1)</sup> وليس ثارى على موسى وحرمته أنى له عن دمى المسفوك معتذر نفسى تلذ الأسى فيه وتألفه قالوا: عهدناك من أهل الرشاد، فما من صاغه الله من ماء الحياة وقد يا غائبًا مقلتى تهمى لفرقته

#### ومنها:

١٠ كم ليلة بتها والنجم يشهد لي مرددًا في الدجى لهفا، ولو نطقت نهبت فيها عقيق الدمع من أسف هل تشتهى (١٠) منك عين أنت ناظرها ماذا ترى في مُحب ما ذكرت له

<sup>(</sup>١) ديوانه: رقم ٥، وهي في سبعة عشر بيتًا، وفي الوافي ٢٢/١.

<sup>(</sup>Y) «الفوات»: «الحب».

<sup>(</sup>۳) ل: «قتلت»،

<sup>(</sup>٤) ح: «أجدر لي».

<sup>(</sup>٥) ح و«الفوات»: «الحب».

<sup>(</sup>٦) سقط البيت من ح،

<sup>(</sup>٧) «الفوات»: «في الجو».

<sup>(</sup>٨) الديوان: من لحظه.

<sup>(</sup>٩) «القوات»: «الطر».

<sup>(</sup>١٠) الديوان والفوات: «انسكبا».

<sup>(</sup>۱۱) «الفوات»: رهين.

<sup>(</sup>۱۲) الديوان: «تشتفي».

<sup>(</sup>۱۲) الديوان: «سواد الليل».

رام الشراب<sup>(۱)</sup> فيروى، وهو ما شريا<sup>(۱)</sup>

۱۵ [۱/۱۳] ۱۵ يرى خيالَك فى الماء الزّلالِ إذا وله<sup>(۲)</sup>:

(من الطويل)

(٤)

وموسى لثوب الحُسن أُحسن أُ مُرتدى «تجد خير نار عندها خير موقد» وإن يلو إعراضًا فصفحة أغيد وسهَّدنى لا ذاق طعمَ التسهد (٧)

ه شكوت فجاءوا بالطبيب<sup>(۸)</sup> وإنما فقال على التأنيس: قلبك<sup>(۱)</sup> حاضرً بكيت فقال الحبُّ هزواً<sup>(۱۱)</sup>: أتشترى فأنشدته شعراً<sup>(۱۲)</sup> به أستميله كأنى بصرت<sup>(۱۲)</sup> البين حانَ فجادَ لى المنت منه السير خلفي مُشيِّعًا وجاءً لتوديعي فقلت له: اتئد جَعلتُ يميني كالنَّطاق لخصره وَجُدُدَّتُ بذوب التَّبر فوق مورَّس

طبيبُ سقامی<sup>(۱)</sup> فی لواحظِ مُبعدی فقلت: نعم لو أنه بعض عودی بماء جفون ماء ثغر منضد فأبدی ازدراء بابن حُجر ومَعبد بأحلی سلام، منه أفظعُ (۱۱) مشهد فأقبلت أمشی مثل مشی المقید مشت لك روحی (۱۱) فی الزفیر المصعد وصاغت جفونی حلی ذاك المقلد وضن بذوب الدر فوق مدورد

تجد خير نار عندها خير موقد

<sup>(</sup>١) «الفوات»: «في الماء الزلال وماذاق الشراب».

<sup>(</sup>Y) سقط البيت من ح.

<sup>(</sup>٢) ديوانه رقم ٢٢، وهي في ثلاثين بيتا.

<sup>(</sup>٤) الديوان: «أملح».

<sup>(</sup>٥) في عجز البيت اقتباس من بيت الحطيئة:

من تأته تعشو إلى ضوء ناره

<sup>(</sup>٦) الديوان: «طمن»،

<sup>(</sup>٧) سقط البيت من ح.

<sup>(</sup>٨) الديوان: «مزاجًا للطيب».

<sup>(</sup>٩) الديوان: «طبيبي سقام».

<sup>(</sup>۱۰) الديوان ودالفوات»: «طبك».

<sup>(</sup>١١) الديوان: «الحسن هزلا»، وفي ح: «زهوا».

<sup>(</sup>۱۲) الديوان: «وغنيته شعرى».

<sup>(</sup>۱۲) «الفوات»: «بصرف».

<sup>(</sup>۱٤) ح: «أفصح».

<sup>(</sup>١٥) الديوان: «فقلت اتلد مشت لك نفسى».

ومستَّحَ أجفاني ببرد بنانه ١٥ فيا آفةً<sup>(١)</sup> العقل الحَصيف، وصبوةً الـ رَعيت لحاظى في كمالك<sup>(٢)</sup> آمناً

# ومنها<sup>(٤)</sup>:

وكأن الهوى ما بين عينيك كامنا أظل ويومى فيك هجرٌ ووحشةٌ وصالُّك أشهى من معاودة الصبّبا ٢٠ عليك فطمتُ العين من لذة الكرى

#### ومنها:

ومنها:

أما آن أن ترثى(٧) لحالة مكمد أراك صرَمتَ الحيلَ دوني وطالما وعوَّضتني بالسُّخط من حالة الرَّضا وما كنتمُ عودتمُ الصَّبَّ جفوةً

٢٥ له الطُّول أن وافي<sup>(٩)</sup> ولا لوم إن جفا أضول له والبينُ زُمَّتُ ركابه دنا عنك ترحالي، فما حال راحل<sup>(١١)</sup> وإنى وإن لم يبق لي دونكم سوي(١٢) سأصبر(١٤) طوعاً واحتمالاً

كمون المنايا في الحسام المهنّد<sup>(ه)</sup> [١٣/ب] ويومى بحمد الله أحسن من غُدى وأطيبُ من عيش الزمان الممهَّد وأخرجت قلبي طيَّب النفس من بدي(٦)

فألّف بين المزن والسُّوسن النَّدي

عفيف، وغيَّ الناسك المتعبد

فأذهلني عن مصدري حسن موردي(٢)

ومن أنس مألوف بوحشة مُفرَد<sup>(^)</sup> وصعب على الإنسان ما لم يعود

على كل حال فهو غير مفنّد وقد عیل صبری صوت شاد مفرد:(۱۰) إذا حيل بين الزاد والمتزوّد؟ حديث الأماني موعد(١٢) بعد موعد صروف الليالي مسعدات بأسعد

فينسخ هجر اليوم وصلك في غد أقمتُ بذاك الحبل مستمسك اليد

<sup>(</sup>١) الديوان: «أيا علة».

<sup>(</sup>٢) الديوان ودالفوات،: دجمالك،

<sup>(</sup>٣) الديوان: «مصدر حسن مورد».

<sup>(</sup>٤) في الديوان جاءتُ على أنها قصيدة أخرى رقم ٢٤.

<sup>(</sup>٥) الديوان: وإن الهوى في لحظ عينيك كامن.

<sup>(</sup>٦) الديوان: «عن لذة»، «عن يدي».

<sup>(</sup>٧) الديوان: «أمالك لاترثى».

<sup>(</sup>٨) الديوان: «بحالة مفرد».

<sup>(</sup>٩) الديوان: إن أدني».

<sup>(</sup>١٠) الديوان: «وقد راع روعي صوت حاد مغرد».

<sup>(</sup>١١) الديوان: «ولاحيلة لي».

<sup>(</sup>۱۲) ل: «دونكم منكم سوى» والتصحيح من ح حيث حدفت كلمة «منكم».

<sup>(</sup>۱۳) الديوان: «موعدا»،

<sup>(</sup>١٤) الديوان: «لأصير».

# تروح بتسليم عليكم وتَفتدى

# ۳۰ وأبعث أنفاسى إذا هبّت الصّبا وله<sup>(۱)</sup>:

### (من السريع)

أحسنُ من عصر الصبا المقبل<sup>(۲)</sup> والنّاس من ماء ومن صلصل<sup>(۲)</sup> أُسلّط النار على المندل معتدلُ القامة لم يعدل (0)

غضُّ الصَّبا يُسفِرُ عن منظر صحور من نُور ومن فِ تنةً أُحلُتُ أشواقي على ذكره أخشى عليك العار من قولهم:

# [1/14] وله(٤):

(من الكامل)

(7)

قالوا: لقد جئت الهوى من بابه ذى وجنة، شرقت بماء شبابه يشرين عند النطق شهد رضابه (٥) أجبر ولا تبق الجريح بما به (٢) فأصاب قلبي منك مثل عندابه

ا لاموا فلما لاح موضع صنبوتى شرقت بدمعى وجنتى، شوقًا إلى حَلُوا الكلام كانما الفاظه بالله يا موسى وقد لذ الردى
 هاروت أودع فى لحاظك سحره

# وله<sup>(۷)</sup>:

(من الكامل)

(Y)

خلّع العثار<sup>(^)</sup> فلا لعًا لعثاره ما المرء مأخوذًا بزلة<sup>(^)</sup> جاره لولا ذبالٌ شَبَّ من أفكاره فتراه مثل النَّقش في ديناره سبب يعوق الطير عن أوكاره ا نظرٌ جــرى قلبى على آثاره يا وجدُ شانك والفؤادُ وخلّتى دَنِفٌ يغيبُ عن الطبيب مكانه للدمع خطٌ فوق صفرة خده
 ٥ هيهات عاق عن السلوٌ فؤادَه

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة «له»، وهي زيادة يقتضيها السياق، والقصيدة في الديوان: رقم ٦٠، وهي في ستة عشر بيتًا.

<sup>(</sup>٢) ح الصدر: «غصن الصبا يسفر»، والعجز: «غصن الصبا المقبل».

<sup>(</sup>٣) سقط البيت من ح.

<sup>(</sup>٤) الديوان: رقم ١١، وهي في سنة أبيات.

<sup>(</sup>٥) سقط من ح.

<sup>(</sup>٦) الديوان: «أجهزة ولا تبق الجريح لما به»،

<sup>(</sup>٧) الديوان : رقم ٤٧، وهي في ثمانية عشر بيتا.

<sup>(</sup>٨) الديوان «العذار».

<sup>(</sup>٩) ح، ل: مأخوذة «بذلة»، وما أثبتناه من الديوان.

وحصاد عمرى فى نبات عذاره يبدو يسلم عاشق بفراره فإذا الأسود روابضًا بجواره ما كان صان الحسن من أسراره (٢) أنِسَ الرّشا ثم انثنى لنفاره عثرات ساق فى كؤوس عُقاره هاروت لا هارون من أنصاره يهديك معجزة الخليل بناره [١٤/ب] من ورقه، والدّمع من أنهاره ونسيت ما فى قده (١٤) وغراره والزّند لا يشكو بحرٌ شراره والزّند لا يشكو بحرٌ شراره

قالوا: سيُسليك العدار سفاهة ان لم أمت قبل العدار فعندما مثلُ الغريق نجا فوافا(۱) ساحلاً ان العدار صحيفة تتلو لنا العدار صحيفة تتلو لنا من لى به يَرضى ويغضب مثلما كسلانُ يعثرُ في الحديث لسانُه موسى تنبأ بالجمال وإنما ان قلت فيه: هو الكليم فخده روضٌ حُرمت ثمارة وقصائدى ان مشرفيًا غَرنى بفرنده انست بنار الشَّوق فيك جوانحى المني

وله(١):

(من الطويل)

أيطمع بالتقبيل من يعشق البدرا (<sup>(۱)</sup> أنزهه أن أذكر الثُّغر والنَّحرا (<sup>(۱)</sup> ففي لعظ (<sup>(۱)</sup> موسى آية تدفع (<sup>(۱)</sup> السَّعرا

**(**\( \)

(4)

ا يقولون: لو قبلت لاشتفى الجوى
 ولو غَفلَ الواشون قبلت نعلها
 ٣ ذا فئةُ العُذّال جاءتْ بسحرها

وله(۱۱)؛

(من الخفيف)

<sup>(</sup>١) الديوان: «ووافي».

<sup>(</sup>٢) سقط البيت من ح.

<sup>(</sup>٣) الديوان: «والآس نبت عداره».

<sup>(</sup>٤) ح: دفي خده.

<sup>(</sup>٥) الديوان: «قلبي».

<sup>(</sup>٦) الديوان رقم ٥١، وهي في سبعة أبيات.

<sup>(</sup>٧) الديوان و«الفوات»: «في التقبيل»، ح: «عشق».

<sup>(</sup>٨) الديوان و«الفوات»: «الواشى لقبلت». «الجيد والثغرا».

<sup>(</sup>٩) «الفوات»: «وجه».

<sup>(</sup>١٠) الديوان و«الفوات»: «تبطل».

<sup>(</sup>۱۱) الديوان رقم ۸۲ وهي في اثنين وعشرين بيتا.

## وحددفنا الرّقيب كالتنوين

١ وقرانا بابَ المنضاف عناقًا
 وله(١):

(من الكامل)

والصّب (٢) يُجنى السُّخط من ذاك الرُّضا بردٌ أخاف عليه من جمر (٢) الغضا وكر الضلوع، فلم يطق أنَّ ينهضا (1.)

ابكى ويضحك راضيًا بصبابتى
 لا تلق أنفاسى بشنسرك إنه
 طار الكرى لكن وجدى قُص فى
 وله(١):

(من البسيط)

تدرى النجوم كما تدرى الورى خبرى دمعى وأنشَقُ ريًّا ذكركَ العَطر بين الرياض وبين الكأس والوَتُر (11)

ا سل فى الظلام أخاك البدر عن سهرى البيتُ أسجعُ(٥) بالشكوى، وأشربُ من
 حــتى أخــيل أنى شــاربٌ ثملٌ

ومنها:

أتى بها الحسنُ من آياتها<sup>(١)</sup> الكبر وراقها الوردُ فاستغنتَ عن الصَّدر [١/١٥] تأملوا كيفَ هام الغُنج بالخفر<sup>(٨)</sup> أو تُضننى فمحاقً جاءَ من قمر ومها، وخالُه نقطةً من غَنج مُـقلَتِه ه جاءت من العين نحو الخد زائرةً بعض المحاسن يهوى بعضها عجبًا(۱) ۷ إن تقصنى فنفارٌ جاءً من رَشاً وله(۱):

(من الطويل)

رشًا صَاد آسًادُ الشَّرى بنفاره على ورد خديه وآسِ عداره تشَّى بعطف (۱۰) عن صريع خماره (۱۲)

بعینیه سکری لا بکاس عُقاره ۱ فیا حبّدا خمر الفتور یُدیرها سقانی فلمّا أن تملّکنی الهوی

<sup>(</sup>١) ديوانه رقم ٩٦، وهي في عشرة أبيات،

<sup>(</sup>٢) الديوان: «فالصب»،

<sup>(</sup>٣) ح: «من نار»،

<sup>(</sup>٤) ديوانه رقم ٤٤، وهي في خمسة عشر بيتا،

<sup>(</sup>٥) الديوان: «اهتف».

<sup>(</sup>٦) الديوان وح: «آياته».

<sup>(</sup>٧) الديوان : «طريا»،

<sup>(</sup>٨) الديوان: «بالحور»،

<sup>(</sup>٩) القصيدة أخل بها الديوان.

<sup>(</sup>١٠) ل: «بعطفيه»، ولايستقيم بها الوزن، والتصحيح من ح.

لما كان محفوفًا لنا بالمكاره (١)

غ فـــوالله لولا أنه جنّة المُنى
 وله<sup>(۲)</sup>:

(من الكامل)

(11)

القى الكمى لها السنان<sup>(1)</sup> معرضا ما نوءه إلا الدموع الفي ضا يأتى الصباح فلا يراه أبيضا فالصب<sup>(1)</sup> يجنى السنخط من ذاك الرضا لحظى الظلوم ولحظ موسى والقضا<sup>(۲)</sup> ۱ لى شادن صاد الأسود وخوطة (۱) غيصن منابته القلوب وكوكب ما طال ليلى بعده بل ناظرى اشكو(۱) فيضحك راضيا بصبابتى ٥ بلوى على القلب المتيم جرها

وله<sup>(۸)</sup>:

(من البسيط)

(12)

وبأضلعى خفضانه ولهيبه رقَّت عليك (۱۰) دموعه ونسيبه دمع تحدّر وسلطه (۱۲) مسكوبه ومعاسن البدر (۱۱) المنير عيوبه مرَّ النَّسيم بحسنه (۱۱) وهبويه (۱۲)

ا یا نجمُ حسّنَ فی جفونی نُوءه او ما ترقّ علی رهین صبابة<sup>(۱)</sup> مهما رنا لیراك حجّب طرفه<sup>(۱۱)</sup> من لی به حلی الدمی<sup>(۱۲)</sup> عطل له من لی به حلی الدمی<sup>(۱۲)</sup> عطل له من گرفته ارق من النّسیم یُعیرنی

<sup>(</sup>۱) اقتباس إشارى من الحديث الشريف دخُفّت الجنة بالمكاره؛ ينظر: صحيح مسلم رقم ٥٠٤٩، ومسند أحمد ٨٥٨٧.

<sup>(</sup>٢) الديوان رقم ٩٦ وقد تقدمت الإشارة إليها في بعض أبياتها آنفا.

<sup>(</sup>٣) الخوط: الغصن الناعم لسنة، يقال خُوطُ بان، الواحدة خوطة، الديوان: «بمقلة».

<sup>(</sup>٤) الديوان: «الثوابل».

<sup>(</sup>٥) الديوان: «أبكى»،

<sup>(</sup>٦) ح: «والصب»،

<sup>(</sup>٧) سقط البيت من ح،

<sup>(</sup>٨) الديوان رقم ١٢ ، وهي في عشرين بيتا.

<sup>(</sup>٩) الديوان: «بلابل».

<sup>(</sup>۱۰) ح: «علیه».

<sup>(</sup>۱۱) الديوان: «عينه»،

<sup>(</sup>١٢) الديوان: «وسطها».

<sup>(</sup>١٣) الديوان: «وطها».

<sup>(</sup>۱۶) الديوان: «القمر»،

<sup>(</sup>١٥) الديوان: دوجه،

ر ١٦) الديوان: «بوجهه».

<sup>(</sup>١٧) سقط البيت من ح.

منى (٢)، ويُذهب عفتى تذهيبه فيكاد ند الخال يعبق طيبه فسطا ولم تكتب عليه ذنوبه بحراً فيغرق عاذلى ورقيبه ا وجه (۱) يفض عُرى النقا تفضيضه يذكى الحياء بوجنتيه جمرة عفرت جرائم لحظه (۲) لسقامه ٩ ما ضر موسى لو يشق مدامعى وله (۱):

(من المتقارب)

مصانعة الشوق إلا<sup>(٥)</sup> اليسير فعرضها لونها<sup>(١)</sup> للظهور لما صحبونى عند المسير أعادهُمُ نحو حمص زفيرى ونادى الأسى حسنه، من مجيرى<sup>(٨)</sup> فصار الغُدُو كوقتِ الهجير فشبهت ناعى النوى بالبشير كما التقطت وردة من غدير أميًزها بشميم العبير وأما حديث الهوى<sup>(١٢)</sup> في ضميرى فليلي بعدك ليل الضرير

(10)

ا ولما عُانهر أخفى الدُّموع بكيتُ على النهر أخفى الدُّموع ولو عرف السيّفن (٢) حالى إذن إذا ما سرى نفسى فى الشراع وقفت سُحيرًا وغالبت شوقى أنارٌ وقد نفحت (١) زفرتى ومَنْ الفراق بتوديعه ومَنْ الفراق بتوديعه وقابلت وجنتُه فى الدموع (١٠) وقابلت فى الترب منه خُطًا وقابلت فى الترب منه خُطًا الموسى عن مُاقلتي (١١) الكرى

<sup>(</sup>١) الديوان: «خد».

<sup>(</sup>Y) الديوان: «عني».

<sup>(</sup>٣) الديوان: «خد».

<sup>(</sup>٤) الديوان رقم ٤٦ وهي في ١٤ بيتا.

<sup>(</sup>٥) الديوان و«الفوات»: «غير».

<sup>(</sup>٦) ح: «كونها».

<sup>(</sup>٧) الديوان: «علم الركب خطى»، «الفوات»: «السُّفر».

<sup>(</sup>٨) سقط البيت في ح.

<sup>(</sup>٩) الديوان: «وقدت»، «الفوات»: «لفحت».

<sup>(</sup>١٠) الديوان: «بالدموع».

<sup>(</sup>١١) الديوان: «عن ناظري».

<sup>(</sup>١٢) الديوان و«الفوات»: «حديث المني».

<sup>(</sup>١٣) الديوان: «تمل لذيذ».

وله<sup>(۱)</sup>:

(من الوافر)

(11)

سواد العَتْب فى نور الوداد فنقطة خاله بعضُ المداد بها اهتدت الشجونُ إلى فؤادى

ا كأن الخال في وجنات موسى اخط لصدغه في الحسن واوً
 ا لواحظة محييرة ولكن

وله(۲):

(من الطويل)

**(17)** 

صرفت إلى أيدى العناء عنائى فحسبى منك اليوم نيل أمانى وقلب فأشكو منه بالخفقان؟ خَفيتُ فما يدرى(٥) الحمامُ مكانى بساعة وصل منك قلتُ:كفانى بماء شبابى، واقتبال زمانى فإن شئتما علم الهوى فسلانى فإن كان فردًا فاحسبانى ثانى

ا ضمانٌ على عينيك أنى عانى وقد كنتُ أرجو الوصلَ منك(٢) غنيمة ومن لى بجسم أشتكى منه بالضنّا وما عشت حتى اليوم(٤) إلا لأننى ولو أنّ عمرى عمر نوح ويعته وما ماء ذاك الريق(١) عندى غاليًا خليلى عندى في السلّو بالادة للهوى(١)

(من الطويل)

(14)

هجرت الكرى والأنسَ واللَّب<sup>(۱)</sup> والصَّبرا حياتى ذنبًا بعد بُعدك أو غدرا أدير عليه الخمر والأدمع الحمُّرا إذا مثلت عندى المُنى ذلك الثغرا

(۱/۱۱] ۱ أموسى ولم أهجرك والله إنما تركتك لا غدرًا بعهدك (۱۰) بل أرى قنعت على رغمى بذكرك وحده أقبًّل من كأس المُدير حبابها

<sup>(</sup>١) الديوان رقم ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الديوان رقم ٨٤.

<sup>(</sup>٣) الديوان: «نيل»،

<sup>(</sup>٤) الديوان: «الآن».

<sup>(</sup>٥) الديوان: «فلم يدر».

ر ) (٦) الديوان: «الثغر»،

<sup>(</sup>٧) الديوان: «أول الهوى».

<sup>(</sup>٨) الديوان رقم ٤٩، وهي في أربعة أبيات.

<sup>(</sup>٩) الديوان: «اللب والأنس».

<sup>(</sup>١٠) الديوان: «لا نقضًا لعهدى»،

#### وله في مخمس:

(من الوافر)

ا غريبُ الحسن عنَّ لنا فعنَّ ووسنانٌ طريق الهجر سنّا اغنا فعن الرّشا والبَدر أغنا المِنْ عن الرّشا والبَدر أغنا

فهمنا سرمقلته فهمنا

٢ شكوت له من الحرق التهابًا فأسداها مراشفه العذابا
 فكانتُ رحمة لقيتُ عَذابا وقال(١) وقد تطارحنا العتابا:
 كانى طائرًا(٢) ناجيت غيصنًا

٣ أمولى حاز حتى الحسن عبدًا حكيت الورد لى عهدًا وخدًا وخدًا ونجم الأفق إشراقًا وبعدًا وسوًى الله بدر التّم فردًا

فان ساواك (٢) قال الناس: ثنا

٤ أخاف على مكانك من فؤادى فلا تضرمه نارًا بالبعاد
 ودغ حظًا لطيفك من رُفادى تنازعنى الكواكبُ في سُهاد

وتعبجر عن دموع سح معنى

٥ أحوريًّ الطهارة والجمَالِ هُجرتَ الخُلد هجراً عن دَلال تركتَ الحُور بعدك في ضَالال في ضالال عندك بالوصال

وقد فارقت رضوانًا وعدنا

٣ وسيم الحسن قُين لي لأشقى فليت ابن البقاء على أبقى أبقى أيوسف إننى يعقوب حقًا كملت ملاحة وكملت عشقًا فصدناً وحدناً

وله أيضًا موشح:

(٢٠)
يالحظات للفسستن في كسرّها أوفى نصيب ترمي وكلي مُسقستل وكلها سهمٌ مصيب

<sup>(</sup>١) والقوات: «ومال».

<sup>(</sup>٢) والفواته: وطائره.

<sup>(</sup>٢) والفوات»: «سواك».

أمسا قسيسوله فسلا ريـقُ طــلاً عـنــقُ طــلا وما ارتعى شيح الفلا فأنت في الحسن(١) غريب ومُ هجتي مرعيّ خصيب منه الحسيسوة والأجل في خيده ورد الخيجل واجتنيته (۲) بالأمل سهد أجفان الكئيب خفًّ له عصقل اللبسيب بردَ اللَّمي وقد وقد ً من زفرتى ذاك البرد ما حَلْيه إلا الغيد وهزَّة الغُصص الرَّطيبُ فينثنى منه قصيب رضوان صدفا للخبر وقيل: ما هذا بشرا من النوى أم الكدر أمر الهوى، أمر غريب(٥) يزدد(١) بنار الهــجــر طيب

اللوم لللّحي مسبساخ علقته وجه الصباح كالظبي ثغره أقاح يا ظيئ خـــن قلبي وطنّ وارتع فددمدعي سلسل (٢) بين اللّمى والحَــور ستقت مساه الخنفر زرُعُ ــــــه بالنَّظر فى طرفه السهاجي وسن والرَّدف في فَلُّ أهدى إلى حَسرٌ العِستاب فلو لَثــمــتــه لذاب ثم لوي جيد كعاب<sup>(٤)</sup> في نزعــة الطّبي الأغن يجـــرى لدَمــعى جــدولُ أأنت حسورًا أرسلك قُطِّعت القلوب ليك أمُّ الصَّفا منضنيُّ هلك حبي تزكّبيه المحن كِأنَّ عِيشِقِي مندلُ

<sup>(</sup>١) «الفوات»: «الأنس».

<sup>(</sup>Y) ح: «سلبيل»،

<sup>(</sup>٣) «الفوات»: «وأجتنبه».

<sup>(</sup>٤) ح: «العتاب»،

<sup>(</sup>٥) ح: «تركنى بالمحن» «أم الهوى أم غريب»؛ «الفوات»: «حتى تزكيه»،

<sup>(</sup>٦) «الفوات»: «زاد»؛ ل: يزداد وبها ينكسر الوزن، والتصعيع من ح، والأدوار الثلاثة الأخيرة زائد الخرجة سقطت من ح.

أغربتُ في الحسن البديع فسصسار دمسعي مسغسريا وأدمعي أيدي سبيا(١) غنى لبحض الرُّقبيا

شمل الهوى عندى جميع فاستمع عبدًا مطيع هذا الرقيب منا أسواها يظن مـــولای قم تا نعـــملو

إيش لو كان الإنسان(٢) مريب ذاك الذي ظن الرقيب

#### 3 / 57

## الأعيمي الأندلسي(\*)

أحمد بن عبد الله بن هريرة أبو العباس الأعيمي(٢) الإشبيلي، توفي سنة خمس وعشرين وخمسمائة، ومن شعره $(^{1})$ :

(من الكامل) (1) ١ بحياة عصياني عليك عواذلي ان كانتِ القريات عندك تنفع (٥) لا أنت باخلة، ولا أنا أقنعُ ١٩٥٦) ٢ هل تذكرين لياليًا سلفتُ لنا وله(٧):

(من الطويل) **(Y)** 

> فإنى أخافُ الياسمين على الورد فإن دموعى لا تعيد ولا تبدى (١٠)

١ أعد نظرًا في روضتي (٨) ذلك الخد وخد لهما دمعي وعللهما(^) به

<sup>(</sup>١) اقتباس من المثل: «تفرقوا أيدى سياء.

<sup>(</sup>٢) الفوات: «لإنسان».

<sup>(\*)</sup> حقق ديوانه د. إحسان عباس، ونشره بعنوان: «ديوان الأعمى التطيلي»، دار الثقافة. بيروت، ١٩٦٣، استدرك عليه د. محمد مجيد السعيد في مجلة المورد العراقية ١٩٧٧/٢/٦. تنظر ترجمته في: «قلائد العقيان» ٢٧٣؛ «الذخيرة» ٢١٥/٢؛ «الجريدة» (تونس) ١٣٩/٣؛ «بفية الملتمس» ١٧٦؛ «المغرب» ٢/١٥؛ «نكت الهميان» ١١٠؛ «الوافي بالوفيات» ١٢٦/٧؛ «فوات الوفيات» ١/٩٠؛ «المقتضب» ٢٧.

<sup>(</sup>٢) ح: «الأعيم».

<sup>(</sup>٤) ديوانه رقم ٢٧.

<sup>(</sup>٥) الديوان: «هل كانت» «عندك تشفع».

<sup>(</sup>٦) الديوان: «بنتا بها» «أنا أمنع».

<sup>(</sup>٧) دیوانه رقم ۱۰، وهی فی أربعین بیتا.

<sup>(</sup>٨) الديوان: «صفحتي».

<sup>(</sup>٩) ح: «وغيثهما به».

<sup>(</sup>١٠) اقتباس إشاري من قوله تعالى: «وإنه يبدئ ويعيد، البروج: ١٢.

متقومُ مقامَ الدُّنِّ<sup>(١)</sup> عندك أو عندي تعلّل بالكافور والمسك والشّهد<sup>(٢)</sup> لو أنَّ الليالي لم تزاحمك في الورد على مثل حدُّ السيف أو طرَّة البُرد فتفنى ولكنّ المدار على وجدى وكنت أنا والنجم بنتا على وعد(٢) ولا شيء أحلى من دنو على بعد كما لاح وسم الشيب في الشعر الجعد وفرطً نحولي واصفراري على خدي(٥) وإن لم يُطق حَمل الوشاح ولا العقد<sup>(١)</sup> وقد كان هذا الشوق أولى بأن يُعدى ولكن سل الأيّام عن حاله بعدى فمُكد على حرص، ومُثر على زهد قسّمنا المعالى(^) بين غور إلى نجد وآب ابن عيسى بالسيادة والمجد إذا امتلأت كفا يديه من الحمد

وإلا ففي كأس المدامة بُلغة وفى ريقك المعسول لو أنَّ روضةً ٥ وماءُ شيابي كانَ أعذبَ موردًا أمنك الخيال الطارقي كلَّ ليلة منى لا أبالى أن تكون كـواذبًا وليلة واضانى وقد ملت ميلة ألمَّ فحيًّا بين رقبا ورُقبة ١٠ وقد زاده (٤) لمحٌ من البدر في الدَّجي رأى أدمعي حمرًا وشيبي ناصعًا فود لو أنى عقده أو وشاحه ألمَّ فاعداني ضناه وسُهده وولَّى فلا تسألٌ بحالي بعده ١٥ تفاوت قومي<sup>(٢)</sup> في الحظوظ وسيِّلها وأميا أنا والحيضيرمي فإننا [1/27] فأبتُ أنا بالشعر أحمى لواءه ١٨ فتى لا يبالى فوزً من<sup>(١)</sup> فاز بالعُلا

وله(۱۰):

(من الخفيف) ية كالغُصن كالقنا<sup>(١١)</sup> كالريم يُستخفُّ النفوس قبل الجسوم

(٣) ا وبديع الأوصاف كالشمس كالدم سكريّ اللمي وضيُّ المحيّا

<sup>(</sup>١) الديوان: «الرى»،

<sup>(</sup>Y) الديوان: «الزند»،

<sup>(</sup>٢) سقط البيت من ح.

<sup>(</sup>٤) الديوان: «رابه»، الفوات: «زانه»،

<sup>(</sup>٥) الديوان: وداصفرارًا على خده،

<sup>(</sup>٦) ح: «فود لو أن» «أو العقد».

<sup>(</sup>٧) الديوان: «قوم»، وفمثر على حرص ومكد علي زهد»،

<sup>(</sup>٨) الديوان: «العلا ما بين».

<sup>(</sup>٩) الديوان: «فوت من»،

<sup>(</sup>۱۰) دیوانه رقم ۵۳.

<sup>(</sup>١١) الديوان: «في النقاء. ح: «كالنقا».

ربمسا كسان ضلّة للحلوم لم ينل ملك فسسارس والروم ب على صحن خدّه المرقوم ن<sup>(7)</sup> وصبح كعرفه في الشميم ح وقد لفّها فؤادي<sup>(7)</sup> بتوم ن فأغضت بين الضنا والوجوم<sup>(4)</sup>

وله(٥):

## (من المتقارب)

لقد مال قدُّك حين<sup>(۱)</sup> اعتدل حتى رأت<sup>(۷)</sup> كيف يُعصَى العذَل على أنَّ لى خبسرةً بالمقلِّ وقلت الردى حيلة في الكَحَلِّ لأعلمُ كيفَ تكون الحسيلُ ولكن بعهد الرضا ما فعل إلى الموت بين المنى والعلل<sup>(۱۲)</sup>

(٤)

۱ أما والهوى وهو إحدى الملل وأشرق وجهك للعاذلات وأشرق وجهك للعاذلات ولم أرّ أفتك (^) من مقلتيه (^) كحلتهما (^\) بهوى قاتل وانى وإن كنتُ ذا غيفلة ('') ولست أسائلُ عينيك بى وقد كنت جاريت تلك الجفون

٤١/ ٥

## زين الدين كتاكت(\*)

أحمد بن محمد بن أحمد، أبو العباس الأندلسي الإشبيلي المعروف بزين الدين

<sup>(</sup>۱) ل: «مستمد»، ح: «مستمدًا»،

<sup>(</sup>٢) الديوان: «في الحسن».

<sup>(</sup>٣) الديوان والفوات: «طرادى».

<sup>(</sup>٤) سقطت الأبيات الثلاثة الأخيرة من ح.

<sup>(</sup>٥) ديوانه رقم ٤٥، وهي في واحد وثمانين بيتا.

<sup>(</sup>٦) الديوان و«الفوات»: «حتى».

<sup>(</sup>٧) ح: «للعاذلين» «رأوا».

<sup>(</sup>٨) الديوان: «أفتل».

<sup>(</sup>٩) ح: «مقاتيك»،

<sup>(</sup>۱۰) ح: «کحلتها».

<sup>(</sup>١١) الديوان: دكنت داهنتني.

<sup>(</sup>١٢) سقط البيتان الأخيران من ح.

<sup>(\*)</sup> تنظر ترجمته في: «الفوات» ١١٩/١؛ «الوافي» ٣٣/٧؛ «النجوم الزاهرة» ٣٦٤/٧؛ «نفع الطيب، ٢١٦/٥.

كتاكت المصرى، الواعظ، مولده سنة خمس وستمائة، وتوفى بالقاهرة سنة أربع وثمانين وستمائة.

## [١/٣٦] ومن شعره:

(من الكامل)

(1)

والكُل مذ سمعوا خطابك طابوا من خمر حبّك طافت الأكوابُ لقلوبنا الوهّابُ والنَّهـابُ قد زُخرفت، والبعد عنك عذابُ بيتُ العَدول على هواك خَرابُ فإذا سكرتُ، فما علىّ عتابُ من حوله تُتخطفُ الألبابُ نار لها بحُشاشتي إلهابُ مضروا فمذ نظروا جمالك غابوا وكانهم (۱) في جنة وعليهم يا سالب الألباب يا من حسنه القرب منك لمن يحببك جنة ويا عامرًا منى الفؤاد بحبته أنت الذي ناولتني كأس الهوى وعلى النقا حررم لعلوة آمن له ويه لفريقها كيف الوصول ودونه

ele:

(من البسيط)

تذكارهم، وأعد روحى إلى بدنى جرى حديث الحمى النّجدى في أذني؟

(٢)

۱ یا بارق الحی کرر فی<sup>(۲)</sup> حدیثك ئی
 ۲ وأنت یا دمع ما هذا الوقوف وقد
 وله:

(من الطويل)

وأصبو ولكن نحو لثم لثامه تفرّج إلا من هموم غرامه

(4)

احرن ولكن نحوضم قوامه
 وأعشق ما لى نغمة من حديثه
 وله:

(من الوافر)

فكلُّ عداب حميكمُ نعيمُ فعليمُ فواجدُ غيركم عندى عديمُ

(٤)

١ حلوتم أهل نعهمان بقلبى
 ٢ وقد أصبحتمو كنز الأمانى

<sup>(</sup>۱) «الفوات»: «فكانهم».

<sup>(</sup>٢) سقطت دفي، من ح.

(0)

eth:

(من الوافر)

وما للصبر في قلبي مَجالُ فليسَ بها بغيركم<sup>(١)</sup> اشتغال ملتُّ الغيث تحدوه الشمال ترف على منابتها الظلال بهم لى العيش لو دام الوصال فهل هبّتُ شمول أم<sup>(٢)</sup> شمال ۱ جواز الصبر فی أذنی محالٌ السند فی أذنی محالٌ السند السند المست المست

#### 17/73

### ابن عبد ربه(\*)

[۱/۲۸] أحمد بن عبد ربه بن حبيب بن حُدير بن سالم القرطبى، مولى هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموى، صاحب العقد، توفى بقرطبة سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة، ومن نظمه (١):

(۱) (من الكامل)

۱ يا ذا الذى خطّ الجمال بوجهه (۱) خطّين هاجا لوعة وبلابلا

۲ ما صح عندى أن لحظك صارم (۱) حتى لبست بعارضيك حمائلا
وله (۲):

(من الكامل)

<sup>(</sup>۱) ح: «بها يضركم»، الفوات: «لها»،

<sup>(</sup>٢) ح: «خيرة».

<sup>(</sup>۲) ح: «أو».

<sup>(\*)</sup> فقد ديوانة وقام بجمعه باحثون، منهم: موسى رزق ريحان، ماجستير القاهرة ١٩٧١، ومحمد التنوجي، دمشق ١٩٧٧، ومحمد بن تاويت التطواني، الدار البيضاء ١٩٧٩، ومحمد رضوان الداية، بيروت ١٩٧٩، ومحمد حمران، الرياض ٢٠٠٠. تنظر ترجمته في: «تاريخ علماء الأندلس» ٤٩/١؛ «جذوة المقتبس» ٤٩؛ «مطمح الأنفس» ١٥١ «بغية الملتمس» ١٤٨؛ «المطرب» ١١١، ١٥١؛ «معجم الأدباء» ٢٧٧٧، ١١١٤؛ «مرآة «وفيات الأعيان» ٢/٢١؛ «رايات المبرزين» ٧٧؛ «المغرب» ٢/١١، ١٢١، ١٨٢، ٢٢١؛ «الوافي» ٨/٢؛ «مرآة الجنان» ٢/٥٠؟؛ «بغية الوعاة» ١٦١؛ «شذرات الذهب» ٢/٠١؛ ولجبرائيل جبور، «ابن عبد ربه وعقده» بيروت ١٩٧٣.

<sup>(</sup>٤) ديوانه، ص ١٤١.

<sup>(</sup>٥) الديوان: «بخده».

<sup>(</sup>٦) ل: «صارمًا»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۷) دیوانه ۲۸.

(٣)

(1)

خدًا له بدم القلوب مضرّجا من نرجس جعل النجاد بنفسجا

١ ومعذّر نقشَ العـذار<sup>(١)</sup> بمسكه ٢ لما تيقن أن عضبُ(٢) جفونه وله<sup>(۲)</sup>:

(من الكامل)

يُرد الشباب (٥) طوين عنك وصالا نسب يزيدك عندهن خبالا«(١)

۱ إن الغواني (۱) إذ رأينك طاويًا» ٢ وإذا دعـونك عـمـهن فـإنه

وله(۲):

(من الخفيف)

ثم قالت(^): متى يكون التلاقى؟ بين تلك الجيوب والأطواق بين عينيك مصرع العشاق ليستنى مت قسبل يوم الفسراق

١ ودعــتنى بزفــرة واعــتناق ويدتٌ ل*ي<sup>(١)</sup>، فأشرق الصبح منه*ا يا سقيم الجفون من غير سقم ٤ إن يوم الفـــراق أفظع يوم

وله(۱۰):

(من الكامل)

١ نعق(١١) الغراب فقلت أكذب طائر إن لم يصدّقه رغاء بعير(١٢)

(0)

ولا زال منها طالسع وكسيسر وما الشوم إلا ناقعة وبميس

لهف الوحي لم أكن عونًا على النوى ما الشوم من نعـق الغراب ونهيه وقد توهم الناسخ فأدخلهما في شعر ابن عبد ربه.

<sup>(</sup>١) الديوان: «الجمال»،

<sup>(</sup>Y) الديوان: «سيف».

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۱٤۰.

<sup>(</sup>٤) ديوانه: دالكواعبه.

<sup>(</sup>٥) ديوانه: «وصل الشباب».

<sup>(</sup>٦) في البيت تضمين من ديوان الأخطل، ص ٢٤٥، شرح مهدى ناصر الدين، ط ١ دار الكتب العلمية، ١٩٨٦. ولفظة القافية في ل: «جمالا»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۷) دیوانه ۱۲۲.

<sup>(</sup>٨) الديوان: «نادت».

<sup>(</sup>٩) الديوان: «وتصدت».

<sup>(</sup>۱۰) دیوانه ۸۲.

<sup>(</sup>۱۱) الديوان: «نعب».

<sup>(</sup>١٢) جاء البيت مع بيت آخر، وقد سبقهما ابن عبد ربه بيتين منسوبين لآخر، هما:

# ξV/ V

## ابن زيدون<sup>(\*)</sup>

[14/ب] أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومى الأندلسى، كان من الفضلاء المشهورين، والأدباء المذكورين، توفى سنة ثلاث وستين وأربعمائة، ومن نظمه(۱):

## (من البسيط)

سر<sup>(۲)</sup> إذا ذاعت الأسرارُ لم يَذعِ لى الحياة، فحظى<sup>(۲)</sup> منه لم أبع لا تستطيع<sup>(1)</sup> قلوبُ الناس يستَطع وولِّ أُقبل وقُلُ أسمعُ ومررُ أَطع (1)

ا بینی وبینك - ما لو شئت لم یضع یا بائعًا حَظّه منی ولو بُذلت
یكفیك أنّك إن حَمّلت قلبی ما
 یه احتمل واستطل اصبر وعز اهُن وله (۵):

### (من الرمل)

ذائع من سرّه ما استودعك حصفظ الله زمسانًا اطلَعك بتّ أشكو قصر الليل معك ا

(٢)

(٣)

ا ودَّعَ الصَّبِّ مـــحبُّ ودَّعكُ يا أخا البدر، سناءً وسنًا ٣ إن يطلُّ بعـدك ليلى فلكم وله من أبيات (١):

## (من البسيط)

يقضى علينا الأسى، لولا تأسينا سودًا، وكانتُ بكم بيضاً ليالينا ا يكاد<sup>(۲)</sup> - حين تناجيكم ضمائرنا حالت لفقدكم أيامنا، فغدت

<sup>(\*)</sup> طبع ديوانه طبعات كثيرة افضلها بتحقيق على عبدالعظيم، ط الأنجلو المصرية ١٩٥٥، وتنظر ترجمته فى: «قلائد العقيان» ٧٠؛ «الذخيرة» ٢٨٩١؛ «الخريدة» ٢٨٨١؛ «المطرب» ١٦٤؛ «المعجب» ٢٦١؛ «الحلة السيراء» ٢٠٠، ٢٥٠، ٢٦، ١٥٠، ٩٠، ١٢٨، ١٥٩؛ «المغرب» ٢٦٪؛ «البيان المغرب» ٢٠؛ «الوافي بالوفيات» ٢٧/٠؛ «نفح الطيب»، مواضع مختلفة بروكلمان ١٣٧/٥، صدر عدد خاص من مجلة الكتاب العراقية عن ابن زيدون، رقمه ١١و ١٢، ١٩٧٥.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۹۹.

<sup>(</sup>٢) الديوان: «سرّه.

<sup>(</sup>٢) الديوان: «بحظى»

<sup>(</sup>٤) الديوان: «لم تستطعهُ».

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١٦٧.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ١٤١، وهي من القصيدة المشهورة التي جاءت في اثنين وخمسين بيتًا.

<sup>(</sup>٧) الديوان: «فكاد».

### واليومُ(٢) نحنُ وما يرجى تلاقينا ٣ بالأمس كنّا(١) وما يخشى تفرُّقنا W/A

## إدريس بن اليمان(\*)

[۲۲/ب]

إدريس بن عبد الله بن اليمان العبدري الأندلسي الشاعر، روى عن أبي العلاء صاعد اللغوى، وتوفى سنة سبعين وأربعمائة، ومن شعره:

(من الكامل)

١ وموسدينَ على الأكفِّ رؤوسهم قد غالهم نومُ الصّباح وغالني ما زلتُ أسقيهم وأشرب فضلُهم حتى سكرتُ ونالهم ما نالني ٣ والراح(٢) تعرف كيف تأخذ ثارها الله أملُّتُ أناءها فامالني وقال:

(من الطويل) **(Y)** 

ا وفتيان صدق عرَّسوا تحت دوحة وليس لهم إلا النبات فراش ٢ كأنهمُ والنُّور يسقط فوقهم مصابيحُ تهوى نحوهن فراش وقال:

(٣) (من الكامل)

ا ثقلتُ زجاجاتٌ أتتنا فُرّغًا حتى إذا مُلئتُ بصرفِ الرّاح

٢ خُفَّتُ فكادتُ أن تطيرَ بما حَوتُ وكذا الجسومُ تخفُّ بالأرواح

## بدر الدين بن هود<sup>(\*\*)</sup>

الحسن بن على [١/٩٧] بن عضد الدولة، أبو الحسن، أخو المتوكل على الله ملك الأندلس، مولده سنة ثلاث وثلاثين وستمائة بمرسية، ذكره الذهبي في السير وأثني عليه، وقال: من أذكياء الصوفية، وكان لليهود فيه اعتقاد، ويقرأون عليه كتبهم.

### ومن شعره:

<sup>(</sup>١) الديوان: «وقد نكون».

<sup>(</sup>٢) الديوان: «فاليوم».

<sup>(\*)</sup> تنظر ترجمته في: «جذوة المقتبس، ١٦٠؛ «الذخيرة» ١١٥/٢؛ «بغية الملتمس» رقم ٥٦٠؛ «المغرب» ١/ ٤٠٠؛ «الوافي» ٢٢٧/٨؛ «القوات» ١٦١/١؛ «مسالك الأبصار» ٢٠٤/١١.

<sup>(</sup>٣) «الفوات»: «والكأس».

<sup>(\*\*)</sup> تنظر ترجمته في: «القوات» ٢٤٥/١؛ «الوافي» ٢٩٦/١٠؛ «العير» ٣٩٧/٥؛ «شذرات الذهب» ٤٤٦/٥.

(٢)

(من البسيط) (1)

> ويانَ بانُ(١) الحمى من ذلك القيس وقلت للسمع: لا تخلو من الجرس! وقلت للنطق: هذا موضع الخرس!

١ خضت الدَّجنة حتى لاح لى قيس فقلت للقوم: هذا الربع ربعهما ٣ وقلت للعين: عُضِّي عن محاسنهما

وله:

(من الطويل)

وسری علی فکری محاسنه پجلو على ظاهري من باطني شاهدٌ عدلُ صفاتي تتادي ما لمحبوبنا مثل ا ولا البانُ مطلوبي ولا قصدي الرَّملُ بلیلی ولا نیلی مُرادی ولا جُملُ ۱۷۹/ب تلذُّ ليَ البلوي ويَحلوُ لي العَذلُ عزيزٌ على أعتابهم يسجد العقل

١ فؤادي من محبوب قلبي لا يخلو ألا يا حبيب القلب يا من بذكره تجليتَ لي منى عليَّ فأصبحتُ أورى بذكر الجزع عنه وبانة ٥ وأذكرُ سُعدى في حديثي مغالطًا ولم أرَ في العُشَّاق مِثلى، لأنتَّى ٧ مــجـانينُ الا أنّ ذُلَّ جنونهم

110/1.

ابن كسرى المالقي(\*)

[1/44]

الحسن بن محمد بن على الأنصاري، أبو على المالقي المعروف بابن كسرى، قال ابن الأبار في «تحفة القادم»: توفي سنة أربع وستمائة، ومن شعره في طفل قبُّله، فاحمرت وجنته:

(من المنسرح)

انفخُ في وردة لأفتحها

١ وا بأبي رائقُ الشباب رنا(٢) بهجة خديه ما أميلُحها ١ ٢ كاننى عندما أقبيّله

elb:

(من الطويل) **(Y)** 

<sup>(</sup>۱) ح: «نار».

<sup>(\*)</sup> جمعت أشعاره أ. قدام سعيدة، مجلة «الذخائر» ١١ - ١٢، سنة ٢٠٠٢ ص ١٢٤ – ١٣٤، تنظر ترجمته في: «التكملة» ٢٦٤؛ «تحقة القادم» ٩١؛ «الفوات» ٢٥٧/١؛ «بغية الوعاة» ٢٢٩؛ «نفح الطيب» ٣٩٩/٣.

<sup>(</sup>Y) «الفوات»: «ويا».

ا وخالق بنقصان جميع الورى تُسند فيا سوء ما تلقاه إن كنت فاضلاا
 ٢ ألم تر أن البدر يُرقب ناقصًا ويُترك منسيًا إذا كان كاملا

#### 177/11

### حمدة الوادياشية(\*\*)

[1/1.4]

حمدة بنت زياد بن بقى العوفى، قال ابن الأبار فى «تحفة القادم»: كانت من المتأدبات، المتظرفات<sup>(۱)</sup>، المتغزلات، المتعففات، حدثت عن أبى الكرم جودى بن عبدالرحمن الأديب، قال ابن الأبار: أنشدنى القاسم بن البراق، قال: أنشدتنى حمدة بنت زياد العوفية، وقد خرجت متنزهة بالرّملة من وادى آش فرأت امرأة ذات وجه وسيم أعجبها، فقالت:

(۱) (من الوافر)

ا أباحَ الدَّمعُ أســـرارى بوادى به للحـــسن (۲) آثارٌ بَوَادى فمن نهَر يطوفُ بكل روض (۲) ومن رَوض يَطوفُ بكل وادى ومن بين الطُّباء مهاةُ رَمُل سَبَتْ لُبِّى، وقد ملكتُ فؤادى (۱) لهــا لحظ ترقَّده لأمــر وذاك اللحظ يَمنعنى رُقادى ٥ إذا سَـدَلَتْ ذُوائبها عليها رأيت البـدرَ في جنح الدآدى ٢ كانَّ الصَّبح ماتَ له شقيقً فمن حُرنِ تسريل بالحداد

قال وأنشدنى الكاتبان: أبو جعفر بن عبيد الأندلسى وأب وأبو إسحاق بن الفقيه الجيَّانى قالا: أنشدنا القاضى أبو يحيى [عتبة بن محمد] بن عتبة الجراوى لحمدة هذه: (من الطويل)

ا ولما أبا<sup>(۱)</sup> الواشون إلا قتالنا<sup>(۲)</sup> ومالهم عندى وعندك من ثار

<sup>(\*\*)</sup> تنظر ترجمتها في: «بنية الملتمس» رقم ١٥٩٠؛ «المطرب» ١١؛ «التكملة» رقم ٢١٢؛ «رايات المبرزين» ٢٦٢؛ «المغرب» ٢٥٤؛ «الذيل والتكملة» ٨/٢/٢٨؛ «كنز الدرر» ١٥٤٤؛ «عيون التواريخ» ٢١٨؛ «الفوات ١٩٤١؛ «الوافي، ٢٦٢/١٢؛ «الإحاطة» ٤٩٩١؛ و٢٦٢/٢؛ «المقتضب» ٢١٦؛ «مطالع البدور للغزولي» ٢٧٢؛ «نفح الطيب» ٤/٧٧؛ «الدر المنثور» ١٧٠؛ «نزهة الجلساء للسيوطي» ٢٨؛ «أعلام نساء الأندلس، ٢٤.

<sup>(</sup>١) «الفوات»: «المصرفات».

<sup>(</sup>Y) «الفوات»: «له للحسن».

<sup>(</sup>٣) ح: دارض،

<sup>(</sup>٤) «الفوات»: «قبادى».

<sup>(</sup>٥) «الفوات»: «الأركشي».

<sup>(</sup>٦) دالفواته: دأبيه.

<sup>(</sup>٧) ح ووالفوات: مغرفتا.

٢ وشنوا على أسماعنا كلَّ غارة وقلَّتْ حماتى عند ذاك وأنصارى غزوتُهمُ من مقلتيك وأدمعى ومن نَفسى بالسيَّف والسيَّل والنار

وعاصرت حمدة هذه نزهون بنت القليعى الغرناطية الآتى ذكرها إن شاء الله تعالى(١).

# ۱۵۰/ ۱۲ أبو الوليد الباجي<sup>(\*)</sup>

[١/١٢٥] سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث أبو الوليد الباجى الأندلسى، القرطبى القرطبى ولد فى ذى القعدة سنة ثلاث وأربعمائة، وتوفى سنة أربع وسبعين وأربعمائة، أخذ الفقه عن أبى الطيب الطبرى، وأبى إسحاق الشيرازى وأقام بالموصل سنة يأخذ علم الكلام عن أبى جعفر السمنانى، وبرع فى الحديث والآداب أ، وأخذ عنه الخطيب، وابن عبد البر، وهما أكبر منه. تصانيفه كثيرة، منها: شرح الموطاً المسمى بدالمنتقى»، واتفق كلامه فى حديث البخارى يوم الحديبية، وأخذه بظاهر لفظه، أخذ عليه الفقيه أبو بكر بن الصائغ، وكفره بإجازة الكتابة من سيدنا رسول الله، وأنه تكذيب لقرآن، وشنع عليه الكلام، وقبح فى رأى من كان يراه، ثم صنف أبو الوليد رسالة، فيها أن ذلك لا يقدح فى المعجزة [فرجع عنه بها جماعة](1). ومن شعره:

(٢) (من المتقارب)

ا إذا كنتَ تعلمُ آلا مـحـيـدَ لذى الذَّنبِ عن هولِ يومِ الحسابِ

تحبّ لنفسيك سوء العـذابِ

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن الزركشي لم يترجم لنزهون كما وعد، وهو في ذلك ناقل لقول ابن شاكر في الفوات.

<sup>(\*)</sup> تنظر ترجمته فى: «قلائد العقيان» ۱۸۸؛ «الذخيرة» ۲, ۲۸؛ «تهذيب ابن عساكر» ۲۴۸/۱؛ «الصلة» ۱۹۷؛ «بوات «بغية الملتمس» ۷۷۷؛ «المغرب» ۲۰۱/۱۱؛ «معتجم الأدباء» ۲۲۱/۱۱؛ «وفيات الأعيان» ۷۷۲؛ «المغرب» ۱۲۰؛ «تذكرة العفاظ» ۱۱۷۸؛ «الديباج المذهب» ۱۲۰؛ «المرقبة العليا» ۱۷۰؛ «نفح الطيب» ۲۷۲؛ «شنرات الذهب» ۳۳۶/۳.

<sup>(</sup>Y) ح: «القوطى» وهو تحريف،

<sup>(</sup>٢) ح: «الأدب».

<sup>(</sup>٤) الزيادة يقتضيها السياق، وهي من «الفوات» ٦٤/٢.

#### 102/14

## ابن الطراوة النحوى<sup>(+)</sup>

[١٢٩]ب]

سليمان بن محمد بن عبد الله أبو الحسين بن الطراوة، المالقي، النحوي، الأندلسي، أخذ عن أبي مروان بن سراج، وأبي الحجاج الأعلم، حمل عنهم كتاب سيبويه، وفاته سنة ثمان وعشرين وخمسمائة، ومن شعره:

(من الوافر)

وقد أضحى بمفرقك النهار؟ أحق الخيل بالركض المهارُ(١)

١ وقائلة: أتهف وللغواني ٢ فقلتُ لها: حُنَّتْتِ على التَّصابي ا وقال في فقهاء مالقة:

(من اليسيط) **(Y)** 

١ إذا رأوا حملاً(٢) يأتى على بُعد مدّوا إليه جميعًا كفَّ مُقتنبِص ٢ إن جئتَهم فارغاً لزُّوك في قَرَن وإن رأوا رشوةً أفتوك بالرُّخُصِ

ومنه، وقد خرجوا يستسقون على آثار قحط في يوم غامت سماؤه، فزال ذلك الغيم عند خروجهم:

(من الكامل)

بحسريةً قُسمِنَّ بها السَّحُ وبدا لأعينهم بها نُضحُ فكأنما خرجوا ليستصحوا

١ خَرَجوا ليستسقوا وقد نَشأتُ حتى إذا اصطفوا لدّعوتهم ٢ كُشفَ الغمامَ إجابةً لهمُ

[قد سبقه إلى هذا المعنى أبو على المحسن بن أبي القاسم التنوخي صاحب كتاب «الفرج بعد الشدة»، حيث يقول:

وقد كاد هدب الغيم أن يلحق الأرضا فما تم إلا والغمام قد ارفضا](٢)

١ خرجنا لنستسقى بيمن دعائه ٢ فلما ابتدا يدعو تقشعت السما

<sup>(\*)</sup> تنظر ترجمته: «الخريدة» ٢/ ٥٧١؛ «بغية الملتمس» ٢٩٠؛ «أدباء مالقة» ٣٦٨؛ «أنباه الرواة» ١١٢/٤؛ «التكملة» رقم ١٩٧٩؛ «المقتضب» ١١؛ «وفيات الأعيان» ٤١٠؛ «المغرب» ٢٠٨/٢؛ «الذيل والتكملة» ٤/٩/؛ «الفوات» ٧٩/٢؛ «الوافي» ٤٢٢/١٥؛ «البلغة» ٨٠١؛ «بغية الوعاة» ٢٦٢؛ وينظر كذلك معجم علماء اللغة والنحو في الأندلس ١٧٦.

<sup>(</sup>١) «القوات»: «العار».

<sup>(</sup>Y) ح: «رجلا».

<sup>(</sup>٣) ما بين العضادتين سقطت من ح.

#### 100/12

## سليمان الكلاعي(\*)

[1/17.]

سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الحميرى الكلاعى، الأندلسى، البلنسى، البلنسى، العافظ الكبير، ولد فى شهر رمضان سنة خمس وخمسين وخمسمائة، وتوفى سنة أريع وثلاثين وستمائة، شيخ حافظ بلنسية، اعتنى بأنواع الحديث وبزّ فيها وأجاد، وصنّف كتاب «معرفة الصحابة والاكتفاء فى مغازى المصطفى وغير والخلفاء الثلاثة»، و«مصباح الظلام» وغير ذلك، وله(١):

(من الكامل)

قلبى شُجًا وهواى فيه هُيِّجا آسًا، ويخلط بالشقيق بنفسجا كرةً لصدغيه غداة تصولجا (1)

۱ أشجاه ما فعل العندارُ بخده ما رابه والحسنُ يمنزج وَردُه ولقد علمت بأنَّ قلبيَ صائر (۲) وله:

(من الطويل)

تسلّوا وقالوا: ذنبه غير مغفورا أو المسك مذرورًا على صَحن كافورا (٢)

١ ولما تحلى خدد بعداره
 ٢ وهل تنكر العين اللَّجين منيَّلا
 وله:

(من المنسرح)

هل في الذي قلتموه من باس ؟ فكيف أسلو إذ شبيب بالآسِ ؟ **(٣)** 

ا قالوا: اكتست بالعَذار وجنتُه كُلفُ بالورد وهو منف رد ٢ أكلفُ بالورد وهو منف رد

(من الوافر)

وقلَّ لها مشابه أ العروس لجهم (٢) من سحائبه عبوس معاطِّفها سُلافة خندريس

(3. ١ رياضٌ كالعروس إذا تجلَّتُ فمن زَهر ضَحوكِ السِّن طَلق وقُضْب تَحسبُ الأرواحَ شـقَّتُ

<sup>(\*)</sup> تنظر ترجمته فى: «التكملة» رقم ۱۹۹۱؛ «اعتاب الكتاب» ۲٤٩؛ «برنامج الرعينى» ٢٦؛ «المغرب» ٢٦٦/٢؛ «النيل والتكملة» ٤٣٢/١٥؛ «الإحاطة» ١٤٥٧؛ «الفوات» ٢٠٨٠؛ «الوافى» ٤٣٢/١٥؛ «الإحاطة» ٢٩٥/٤؛ «النجوم الزاهرة» ٢٩٨١؛ «الديباج المذهب» ٢٢١؛ «المقتضب» ٢٢٩؛ «فتح المتعال» ١٤٥؛ «شذرات الذهب» ٥/١٦٤.

<sup>(</sup>١) «الفوات»: «الظلم».

<sup>(</sup>٢) ح: «طائر»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) ح: «بجهم».

تجرد فوق مُوشِي نفيسِ وحاكت وشيه أيدى الشموسِ [١/١٢٧] ونهر مثل هنديٍّ منقيل ٥ تولتُ نسجَه السحبُ الغواديُّ

## ۱٦٤/ ۱٥ أبو بحر الكاتب<sup>(+)</sup>

صفوان بن إدريس أبو بحر، الكاتب البليغ، كان من جلة الأدباء وأعيان الرؤساء والزهاد، توفى وله سبع وثلاثون سنة، ومن تصانيفه: كتاب «بداهة المتحفز وعجالة المتوفز»، وكتاب «زاد المسافر» الذى عارضه ابن الأبار بكتاب «تحفة القادم». ومن شعره:

(من الكامل)

والسحر مقصوراً (۱) على حركاته المسلاً لقال: أكون من هالاته ما خط حبر الصدغ من نوناته أبصرته كالشكل في مرآته أبصرته كالشكل في مرآته يا ربّ لا تعتبُ على لحظاته فالله يجعلهن من حسناته خطّت على ما كان من زلاته غطّت على ما كان من زلاته يا ليته لو دام في غفالاته يا ليته لو دام في غفالاته نارين من نفسي ومن وَجَناته [۱۲۷/ب] قمرين من غزلي ومن كلماته وامتد في عضدي طوع سناته وامتد في عضدي طوع سناته طبي خشيت عليه من فلتاته يحنو عليه من جميع جهاته يحنو عليه من جميع جهاته

ا يا حسنه والحسن بعض صفاته بدرٌ لو ان البدر قيل له: اقترح والخال ينقط في صحيفة خده وإذا هلال الأفق قابَل وجهه وإذا هلال الأفق قابَل وجهه معبشتُ بقلب محبه لحظاته ركب المآثم في انتهاب نفوسنا ما زلت أخطب للزمان وصاله فغفرتُ دنب الدَّهر منه لليلة(٢) غفل الرَّقيبُ ففزتُ منه بنَظرة غفل الرَّقيبُ ففزتُ منه بنَظرة بتنا نشعشعُ والعَفاف نديمنا بتنا نشعشعُ والعَفاف نديمنا أوثقته في ساعدي لأنه وضممتُه في ساعدي لأنه وضممتُه في البَخيل لماله وضممتُه ضمَّ البَخيل لماله وضممتُه ضمَّ البَخيل لماله

<sup>(\*)</sup> جمع أكثر أشعاره عبدالقادر محداد، في مقدمة كتابه «زاد المسافر» ط دار الرائد العربي بيروت: ١٩٨٠، تنظر ترجـمته في: «مـعـجم الأدباء» ١٠/١؛ «أدباء مالقـة» ٢٠٧؛ «التكملة» (كوديرا) ٢٢٩/٤؛ «رايات المبرزين» ٢٠١؛ «المغرب» ٢/٢٠١؛ «الذيل والتكملة» ٤١٤٠؛ «صلة الصلة» ٣٥٨؛ «شرح مقصورة حازم» المبرزين» ٢٠١؛ «المفرت» ٢١٠١؛ «الإحاطة» ٢٩٤٣؛ «حلبة الكميت» ٣٥١؛ «المقتضب» ٢٨؛ «نفح الطيب» في أجزاء متفرقة ١، ٣ - ٢؛ «بروكلمان» ١٣٠٠.

<sup>(</sup>١) ح: «مقصورة».

<sup>(</sup>Y) ح ودالفوات»: «بليلة».

والقلبُ مطوى على جـمـراته يشكو الظّما والماء في لهواته

وأبى عَـفافى أن يقبلٌ ثغرَه

١٧ فأعجبُ لملتهب الجوانع غلَّة
وقال من قصيدة:

(من البسيط)

فى حكمكم لم يكن فى الحكم يعتدلا وإنما أنتم فى طرفه كَحَلُ

لأن خُرصانها من فوقها مُقلُ

(من الكامل) كفُّ النسيم على لواءِ أخضر

ها النسيم على نواء الحصر يرمى على الآفاق رطب الجوهر

(من الكامل)

قـــد قلِّدت بالآلئ الأنوار الارمَـتُ بدراهـم الأزهـارِ

(من السريع)

يروقنا طورًا وطورًا يُروع كللاطخ بالدم سُلِّد الدروع يقذفها في لجَّ بحر الدموع **(Y)** 

ا حليتم<sup>(۱)</sup> زمنًا، لولا اعتدالكم
 ٢ فإنما أنتم فى أنف شممً
 ومنها:

ا يرى اعتناق العوالى فى الوغى غزلا
 وله:

(٣)

ا والسرحة الغناء قد قبضت بها 
 ٢ وكأن شكل الغيم منخل<sup>(٢)</sup> فضة

·)

ا وكانما أغصانها أجيادُها
 ٢ ما جاءها نَفُسُ الصبا مستجديًا
 وله في مليح يقذف نارنجا في بركة:

(•)

۱ وشسادن ذی غنج دَلَّهُ
 یقندف بالنارنج فی برکسة
 ۲ کانها أکسائه عُشاقه

وله:

(من مخلع البسيط)

هل يعجب السيف للقتيل؟ فاخترعوا دعوة الرحيل (7)

۱ أولع<sup>(۲)</sup> من طرفه يحستفى ۲ تهيبوا بالحسام قتلى

<sup>(</sup>١) «الفوات»: «حكمتم»،

<sup>(</sup>٢) «الفوات»: «منجل».

<sup>(</sup>٢) ح: «أو لم».

elb:

(من مخلع البسيط)

فهو على أن يموت أوقد قلده الله مصالة تقلّد جيد غرال ووجه فرقد حتى انثى طرفه وعربد فحييش أجفانه مويد عبد أن نَعَمُ عبده وأزيد ولى عليه الجفاء والصد صلى فؤادى على محمد

**(V)** 

۱ أحسمى الهدوى قلبه وأوقد وقد وقد وقد وقد وقد وقد وباللوى شددنٌ عليمه علَّلهُ ريقه بخدمٌ در عليمة و لا تعجبوا لانهزام صبرى انا له كدالذى تمنى له على امت عينُه لقيتلى

وعارضها شيخ الشيوخ شرف الدين عبد العزيز الأنصارى الآتى ذكره فى حرف العين: (من مخلع البسيط)

فيك ومن دميعي المردد نارى سوى ريقك المبرد للم يُبق عسدرًا لمن تجلد لمسا بدا خيدك المسورد المسام وجيده واقيعيد وانت في إثميه المقلد عنك ولا في السماء مصعد واكتب على قييده مخلد انشا اطرابه فيانشيد بابل عن ناظريه يُسند بابل عن ناظريه يُسند تشيد على نفير لهُ منضيد ناح على نفيسيه وعدد سكرت من خميره فيوريد

ا ويلاهُ من غمضى المشرد يا كامل الحسن ليس يُطفى يا كامل الحسن ليس يُطفى يا بدر تحم إذا تحلى المدورى المديت من حالى المدورى محتهام مجتهدا في رضاك عنه ليس له منزل بارض قيدته في الهوى فتمم المن المصبى عنه والتصابى بان الصبى عنه والتصابى المن لي بطفل حديث سحر المن لي بطفل حديث سحر لو اهتدى لاثمى عليه لو اهتدى لاثمى عليه أكسسبنى نُشْدوة بطرف أكسسبنى نُشْدوة بطرف

<sup>(</sup>۱) «الفوات»: «بسملت».

<sup>(</sup>۲) ح: «نومي».

<sup>(</sup>۲) ح: «مجتهد».

<sup>(</sup>٤) ح: دامرهه.

<sup>(</sup>٥) ح: دفيك.

لا سهم لى فى سديد رأى
الله عصنُ نقًا حلَّ عقد صبرى
فهمن رأى ذلك الوشاح المد

يحرس من سهمه المسدّد بلين خيصر يكادُ يُعتقد ائم صلى على مسحسمد عَوْدى إلى المدح فيه احمد

#### 194/ 17

## الشيخ جمال الدين الشريشي(\*)

عبد الله بن على بن أحمد الشيخ الفقيه، أبو محمد الشريشى الشافعى، المؤدب، له فضيلة وجودة خط شامى، نسخ به كثيرًا، مولده سنة اثنتين وأربعين وستمائة تقريبًا بمدينة إشبيلية، وقال إنه يذكر أخذها من المسلمين، وكان ذاك سنة ست وأربعين فى رجب، ومات فى خامس شعبان سنة سبع عشرة وسبعمائة. ومن نظمه يمدح قاضى القضاة بهاء الدين بن الزكى حين ولى القضاء بدمشق:

(۱) من الطويل)

وضّاء سناهُ واستتم سناؤُه غداة تجلّتُ في السّعود ذكاؤه منيعًا بعر لا يرام خباؤه وللشام حينَ اختص فيه انتشاؤه أشادا علاً لا يُستطاع ارتقاؤه أعنى على دهر ، براني داؤه فكل أخى حاج، إليك التجاؤه

ا لقد شرُف الدينُ الحنيفُ بهاؤُه وأعلنت الأقطار شُكرًا لريها وأصبح سلطانُ السعادة زاهيًا هنيـثًا لنا ثمّ الهناء لقُطرنا ولم لا؟ ومحيى الدين ثم زكيه فيا ماجدًا أعطى المناصب حقها وكن لى معيناً يا ملاذى، وعُدَّتى

#### 198/ 14

## ابن وهبون المرسى<sup>(\*\*)</sup>

عبد الجليل بن وهبون أبو محمد، الملقب بالدمعة المرسى، ذكره ابن بسام، وشكره بلسان أدبه وقال: اجتاز بالمرية في بعض رحلته الشرقية وملكها يومئذ أبو يحيى بن صمادح؛ فاهتز لعبد الجليل واستدعاه، وعرض له بجملة وافرة، فلم يعرج على ذلك وارتحل عن بلده، وقال:

<sup>(\*)</sup> لم تقف على ترجمته في المصادر التي بين أيدينا.

<sup>(\*\*)</sup> جمعت أشعاره وحققتها سمر صبحى أحمد ماچستير جامعة الموصل ١٩٨٨، كذلك مبارك الخضراوى، مجلة دراسات أندلسية، تونس ١٩٩٢ - ١٩٩٧، تنظر ترجمته في: «القلاء» ٢٤٢؛ «الذخيرة» ٢٥/٢؛ «بغية الملتمس» رقم ٢٠١١؛ «بدائع البدائه» مواضع متفرقة، «المطرب» ١١٨؛ «الفوات» ٢٤٩/٢؛ «نفح الطيب» ٢١٨/٣.

(۱) (من الطويل)

۱ دنا العبد لو تدنو به كعبة المنى وركن المعالى من ذؤابة يُعرب المعالى من ذؤابة يُعرب كورب المعالى الشّعر تُرمى جمارُه ويا بعد ما بين النقا والمحصب ومن عجيب ما اتفق أن عبد الجليل وأبا إسحاق بن خفاجة (تصاحبا في طريق مخوف)(۱) فمرًا بعلمين وعليهما رأسان كأنهما بسر متناجيان، فقال ابن خفاجة:

(٢) (من الطويل)

١ الا ربّ رأس لا تحساور بينه وبين أخيه والمزار قريبُ
 ٢ أناف به صلد الصّفا فهو منبر وقام على أعلاه فهو خطيب الماد في ا

وقال عبد الجليل:

٣ يقول حذار لا اغترار<sup>(٢)</sup> فطالما أناخ قت يلٌ بي، ومر سليبُ

قال: فما تم كلامهما حتى لاح قتامٌ ساطعٌ كأن السيوف فيه برق لامع، فما تجلى إلا وعبد الجليل قتيلٌ، وابن خفاجة سليب، فكأنما كشف له فيما قال سر المغيب، ومن شعر عبد الجليل:

(من الكامل)

فى صدِّه عن عاشقيه وهجره إن كان قيس إلى قُلامة ظفره يا رب لا علموا مذاقة ريقه (<sup>۲)</sup> (٢)

٣ زعموا: الغزالُ حكاه قلتُ لهم: نعم
 قالوا: الهلال شبيهه فأجبتهم
 وكذا يقولون المدام كريقه

وله:

(من الطويل) وأن أبصرت منى خمود شهاب فشم ترى زند السهادة كابى

(٤) ١ يَعــزُّ على العلياءِ أنىَ خــاملٌ ٢ وحـيث ترى زند النجابةِ وارياً وله:

(من الوافر)

ويَعذبُ في محاسنه العَذابُ ويَجنى وردُ خددًيه النِّقابُ

ر عنزال يستطابُ الموتُ فيه ٢ يقبِّله اللَّسْامُ هوى وشُوقًا ٢

<sup>(</sup>۱) سقطت من ح،

<sup>(</sup>٢) الفوات: «الإغترار».

<sup>(</sup>٣) ح والفوات: «ثغره».

(7)

وله:

(من الطويل)

بكأسين من لميائه وعُـقاره بأطيبَ من ريحانِه وعــذاره

ا سقى فسقا الله الزمان من أجله
 ٢ وحيًا فحيا الله دهرًا أتى به

197/14

## أبو حبيب المغربي(\*)

عبد الرحمن بن أحمد أبو حبيب، قال ابن رشيق: ولد بالمحمدية وتأدب بالأندلس وبرز في الأدب وصناعة الشعر، فمنه قوله:

(1)

**(Y)** 

(من الكامل)

لما بدا كالبدر<sup>(۲)</sup> فى إشراقة منه عليه ليس من إشفاقه فى حبه لتفوز عند عناقه ألحاظة منعته من عشاقه وتخلق المعسول من أخلاقه ورحيله فمحقت قبل محاقه ا أضحى عذولى فيه من عشاقة وغدا يلوم ولومه لى غيرة قمر قمر تنافست الجوانح والصبا في خسده نور تفستح ورده عرض الوصال وظل يعرض دونه

٦ وغدا محاقُ البدر موعد بينه

وقال:

(من الطويل)

أغار عليه في (٢) دجى الليل إذ يسرى أقبِّلُ ما بين التراثب والنَّحر وأطبقت من خوفي على مقلتي شفرى بما بات يرويني من الريق والخمرا وألثم بدر التَّم في غيبة البدر كنور جبين لاح في ظلمة الشَّعر تهبً بريح المسك أو خالص العطر

ا وإنى على شوقى إليه وصبوتى
فبت ودمعى فيض مزج دموعه (1)
إذا هَمَّ أن يمضى جذبت بثوبه
وكم ليلة هانت على ذنوبها
اقبل منه الورد في غير حينه
إلى أن بدا نور التبلع في الدَّجي
وهَبَّتُ نسيمٌ للصَّباح كانها

<sup>(</sup>١) فسقا: سقطت من ح.

<sup>(\*)</sup> تنظر ترجمته في: «أنموذج الزمان» لابن رشيق ١٤١؛ «المسالك» ٢٢٠/١١؛ «الفوات» ٢٦٦/٢؛ «الواظي» (ت) ٦١/١٨، ولم ترد وفاته في هذه المصادر.

<sup>(</sup>٢) ح: دكالشمسه،

<sup>(</sup>۲) ح: دمن».

<sup>(</sup>٤) ح ودالفواته: دمزج فيض.

کشعلة مصباح خلا أنها تجری<sup>(۱)</sup> ٨ وقد نبه الساقى الندامي القهوة وقال:

(من البسيط) (٢)

> ومتلف القلب وجدا وهو مرتعه ١ مُجرى جفوني دماءً وهو ناظرها يغار منى عليه فهو بُرُقعُهُ ٢ إذا بدا حالَ دمعى دون رؤيته

#### Y.V/ 19

### ملك الأندلس(\*)

عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموى، الداخل، الأندلسى، أول من ملكها من بني أمية، وكان دخوله فيها سنة تسع وثلاثين ومائة، وأقام فيها الأبهة وولى عليهم ثلاثاً وثلاثين سنة، ومن شعره:

(من الرجز)

١ غُنيِتُ عن رَوض وقصر شاهق بالقفر والإيطان والسرادق إن العُلى شُـدتُ بهم طارق ٢ فــقلُ لمن نامَ على النمــارق

### وقوله:

(من الخفيف) **(Y)** 

> أقر منى السلام بعضى لبعضى فعسى باجتماعنا سوف يقضى

١ أيها الرّاكب الميمّم أرضى إن جسمى كما عُلمتُ بأرضِ وفوادى ومالكيه بأرضِ قدرً البين بيننا فافترقنا وطوى البين عن جفوني غمض ٤ قد قضى الله بالفراق علينا

#### YYY/ Y .

## الجليس بن الجيَّاب(\*\*)

عبد العزيز بن الحسين بن الجباب بالجيم والباء الموحدة المشددة وبعد الألف باء الأغلبي السعدى الصقلي الأصل المعروف بالقاضي الجليس، أبو المعالي، قال ابن

<sup>(</sup>۱) خلا أنها تجرى: جاءت مطموسة في ح.

<sup>(\*)</sup> تنظر ترجمته في: «أخبار مجموعة» ٥٠؛ «تاريخ افتتاج الأندلس» ٤٥؛ «جذوة المقتبس» ٩؛ «بغية الملتمس» ١٥؛ «المعجب» ١٢؛ «الحلة السيراء» ٥٠/١؛ «البيان المغرب» ٢٠٢/٤؛ «الفوات، ٢٠٢/٢؛ «الإحاطة» ٣/٧٦٤؛ «نهاية الأرب» ٢٢/١؛ «المبتدأ والخبر» لابن خلدون ٢٠/٤؛ «نفح الطيب» ٣٧٧٣.

<sup>(\*\*)</sup> تنظر ترجمته في: «النكت العصرية» ٤٢؛ «الخريدة» (قسم مصر) ١٨٩/١؛ «الفوات، ٣٣٢/٢؛ «النجوم الزاهرة» ٥/٢٩٢، ٢٧١.

نقطة: سمى الجليس لأنه كان يُعلم الظافر وأخويه أولاد الحافظ القرآن الكريم والأدب، وكانت عادتهم يسمون مؤدبهم الجليس، وقال العماد الكاتب: مات سنة إحدى وستين وخمسمائة، وقد أناف على السبعين، وتولى ديوان الإنشاء للفائز مع الموفق بن الخلال. ومن شعره:

#### YYY/ Y1

## عبد المنعم الجلياني(\*)

عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن أحمد بن خضر بن مالك بن حسان، أبو الفضل الجلياني، الغساني، الأندلسي، حكيم الزمان، وأديب الأوان، قدم إلى بغداد وروى عنه [محب الدين] (٢) ابن النجار، ومدح السلطان صلاح الدين، مولده سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة، وتوفى سنة اثنتين وستمائة بدمشق. ومن شعره:

<sup>(</sup>١) «الفوات»: «والدمه.

<sup>(\*)</sup> تنظر ترجمته فى: «قلائد الجمان» لابن الشعار ١١٢/٤؛ «التكملة» رقم ١٨١٥؛ «عيون الأنباء» ٢٥٧/٢؛ «النبل والتكملة» ٥٠/٥؛ «صلة الصلة» ١٠٤/٤ «الفوات» ٢٠٧/٤؛ «المقتضب» ٩٠؛ «نفح الطيب» ٢١٤/٢؛ م١٥٠، ٢٢٩/٤.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من «الفوات».

ومنه:

(من الطويل)

(٢)

(٣)

وأزجرُ قريًا في مرور النوائح<sup>(٢)</sup> وما الشَّوقُ إلا بعضُ نارِ الجَوانح ۱ أؤمل<sup>(۱)</sup> لقياكم، ولو شطَّت النوى ۲ ويُذكى اشتياقى زندُ تذكار ِ عَهدكم ومنه:

(من البسيط)

وما لهم همة تسمو ولا وَرَعُ فلم ظَمِئت وهم في الجاه قد كُرعوا؟ وصنت نفسي فلم أخضع كما خُضعوا وقد يُهان لفرط النَّخوة السَّبُعُ ا قالوا: نرى نفرًا عند الملوك سموا
 وأنت ذُو همة فى الفضل عائية
 فقلت: باعوا نفوسًا واشترواً ثمنًا(")
 ع قد يكرمُ القرد إعجابًا بخسته

YOY/ YY

## ابن جابر المغربي<sup>(\*)</sup>

على بن عبد العزيز بن على بن جابر، الفقيه الأديب، تقى الدين بن المغربى البغدادى المالكى الخليع الماجن والطريف اللاحن، توفى ببغداد فى سنة أربع وثمانين وستمائة. ومن شعره يصف مجلسا تقضى له بالمحوّل(1):

(۱) (من المديد)

بأبى أفسدى ثراك وبى

١ يا معانى اللهو والطرب

<sup>(</sup>۱) ح: «أو أمل»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) «الفوات»: «السوانح».

<sup>(</sup>۲) ح: نتتًا .

<sup>(\*)</sup> تنظر ترجمته فى: «الحوادث الجامعة» ٤٤٧؛ «البدر السافر» ١٧؛ «الفوات» ٣٢/٣؛ «الوافى» ٢٤٧/٢١؛ «الأعلام ٤٠٠/٤؛ «معجم المؤلفين» ١٢٤/٧. وهو غير أبى عبدالله محمد بن أحمد بن جابر بن شمس الدين المالقى الهوارى الضرير المتوفى سنة ٩٤٧هـ.

<sup>(</sup>٤) في معجم البلدان ٤/٥٠، المُحَولُ: اشتقاقه واضح من حَوَلتُ الشيء إذا نقلته من موضع إلى موضع. بليدة حسنة طيبة نزهة كثيرة البساتين والفواكه والأسواق والمياه، بينها وبين بغداد فرسخ. وباب مُحَول محلة كبيرة هي اليوم منفردة بجانب الكرخ، وكانت متصلة بالكرخ أولا وإلى باب محول. ينسب أبو بكر محمد ابن خلف بن المرزبان بن بَسّام الأَجُرى المحولي ومات سنة ٢٠٩هـ. وفيه أيضًا: والصراة، نهر يأخذ من نهر عيسي من عند بلدة يقال لها: المُحول، بينها وبين بغداد فرسخ ويسقى ضياع بادوريا، نفسه ٢٩/٨، وفيه أيضًا: والفارسية: منسوية إلى رجل اسمه فارس قرية غناءٌ نزهة ذات بساتين مُونقة ورياض مشرفة على ضفة نهر عيسي بعد المحول من قرى بغداد بينهما فرسخان، نفسه ٢٠٤/٣.

لا تعداً الغدمام ولا حبيدًا دارٌ عهدت بها حيث كانت (۱) قبل فرقتنا ويث كانت في في الله في الله في الله في الله المدحول لا المدحول لا المدحول الله في المدحول الله المدحول الله في المدحول الله في المدحول الله في المدحول الله في المدحمة في المدح

حاد عنه صيّبُ السّعب كلُّ معسول اللمى شنب فلكا يجرى على شُسهُب واصلاً نحوى بلا نصب في قصار الجرع واللبب في قصار الجرع واللبب شُمجرات الضال والكثب وأضاعواً حرمة الأدب وأحسالوني على الذّنب وأحسالوني على الذّنب

وقال يصف حال المستنصرية والفقهاء، وكان قد قيل لهم: من يرضى بالخبز وحده وإلا فما عندنا غيره:

**(Y)** 

ومن بها يُضربُ المتُلُ المتَلُ المتطيم والتحصريف قد كنت في عصر الصبي مسزيف مسريف مسريف مستريف تزييف حستى فني الرطب الجني غير الكربُ والليف من كان وكان البغاددة(٢) من الظريف ظريف ما أخلا فراشك من العشي وكلهم برغ

(من المجتث)

ا حاشی است المدارس ته سون من بعدد ذاك مستنصریة سبیکة مسستنصریة سبیکة والیوم قد صرت بهرج مسا زال نخلك یُرجَم ومسا بقی فی قسراحك ذکرت بیشتا ظریفًا ذکرت بیشتا ظریفًا وکل مسعنی یندر وکل مسعنی یندر ایونك ای ست ما اکشر زبونك

<sup>(</sup>۱) ح: «کان».

<sup>(</sup>٢) فى «الفوات» ٢٣/٢، «كان وكان» فن اخترعه البغداديون، له وزن واحد وقافية واحدة من عرض المجتث، ولكن الشطر الأول من البيت أطول من الشطر الثانى، ولا تكون قافيته إلا مردفة قبل بأحد حروف الملة، وكان أولا مقصورًا على الحكايات والخرافات ثم توسعوا منه فنظموا فيه المواعظ والزهديات والأمثال والحكم نقلا عن العاطل الحالى: ١٤٧.

(٣)

## وقال زجلا ظريفًا:

(من الزجل) والشمس من ليالى قد حلت الحمل واستنهض الصحاب ومسجلس الشسراب الكأس والحسيساب ما قد بقا<sup>(۱)</sup> بعوزه غیرک وقد کمل وانه الذي نهاك لا تستطيع ذاك لقمة تكون حنظل وأخرى $(^{r})$  تكون عسل لا تهـــــتـــدى الطريق أو قــال مـا أطيق تا يزعق الحـــريق ما رأيت قط لوطى مصلوب على دقل $^{(1)}$ شبيه في ذا العددار ودرة البــــحــار وادى العروس عنده أشرف من الجبل لا كـــان ولا اســتكان ان الــهــــــوي هــوان لا تنتظر فلللان

والعاقل المجرب يبطش بمن حصل

١ الوقت يا نديمي قد طاب واعتدل فانهض إلى الحميا والوقت قـــد تهـــيــــأ فالبدر والتسريا فيه كل ما تريده فانهض على عجل انهض(۲) زمــان وصلك ف ب مد يوم لعلك والتذ فالليالى ما بيننا دول ما لك كدى محجير هل أدخل الصفير ادفيع ولا تهفكر ٣ دع يشتكي لعمه دع يفعل ايش فعل من أين للعصروس لمنيه النف وس زهى على الشـــمــوس ٣ فاترك كلام سفلة بحرفته اشتغل لا ته\_\_\_و(١) من أض\_اعك واعتز باقتناعك(٧) كن عـــــد(^) من أطاعك فالوقت سيف مجرد قاطع بيد بطل

<sup>(</sup>١) «الفوات»: «بقى»،

<sup>(</sup>٢) «الفوات»: «انهب».

<sup>(</sup>٢) «الفوات»: «تكن»،

<sup>(</sup>٤) الدقل: صارى السفينة.

<sup>(</sup>٥) والفوات»: مثل.

<sup>(</sup>٦) ح: «لا تهوى».

<sup>(</sup>٧) ح: دبامتناعكه.

<sup>(</sup>۸) ح: «عند».

(1)

عن طيب (۱) العناق
السسائر الرف الساق
وانا من العسراق
مثل الذي بجهله يبخر لزحل (۲)
إلا على العسق ول
وتدعى الفسق ول
فسإنها تقول

لا تغ فلوا يا ولدى وأوصوا بذاك بعدى وأوصوا بذاك بعدى المخري جدى وقد علمت أنى في صنعة الزجل ما لفت العمائم تعسشق<sup>(۱)</sup> وأنت نائم قم واسمع الحمائم يا من دنا حبيبه انهض بلا كسل

وقال من قصيدته العجيبة التي أولها قوله<sup>(1)</sup>:

(من الرجز)

أنا على بن مسغسريى حقّ أمسيسر الأدب تالّفى تركّسبى يسوم الوغى توثبيى أه يوم اللق ساتاه بى يوم اللق سالة فساركسبى في الف ألف مسقتب(١) في الحسرب لاتحفل بي قسعت عليسهم ذنبي كليس تخشى غضبي

ن موکئا کموکیی

يعـــرف أهـل الأدب

ا أى دبــدبــة تــدبــدبــى
تــادّبــى ويــحــك فــى
وانــت يــا بــوقــــــــقى
وانــت يــا سنــاجـــــقى
ه وانــت يــا عـــســـاكـــرى
ها قــد ركــبت للمــســي
ها قــد برزت فـــاركــبى
انا الـذى أســـد الشـــرى
إذا تـمطـيت وفــــــر
انـــا الــذى كــل الــمــلــو
فـــــمــن رأى للهــــــذيـا

<sup>(</sup>۱) ح: «لذة».

<sup>(</sup>٢) ح، والأصل: «الزجل»، والتصحيح من «الفوات».

<sup>(</sup>٣) «الفوات»: «نعشق».

<sup>(</sup>٤) جاء عنوان القصيدة مطموسًا في ل.

<sup>(</sup>٥) «الفوات»: «ترتبي».

<sup>(</sup>٦) «الفوات»: «مقنب».

بلفظه المسهسذب نتحسو بجلد ثعلب نتف سببال قطرب نتف سببال قطرب فسمدهب المسجررّب ورغببتى في الطلب(٢) أردّ مساءً العنب أردّ مساءً العنب أكسره لبس القُسطُب(٢) إلاّ فنعلى مسركسبي الإهارها كسائسهب أزهارها كسائسهب مأو بسنسيَّ السقسنب مأو بسنسيَّ السقسنب مأو بسنسيَّ السقسنب برشف ذاك(١) الستّنب برشف ذاك(١) الستّنب

# 707/ 74

# ابن الزقاق الشاعر(\*)

على بن عطية بن مطرف، أبو الحسن اللخمى البلنسى الشاعر المعروف بابن الزقاق، أخذ عن ابن السيد، وجاد في النَّظم، ومدح الملوك، توفى في سنة ثمان وعشرين وخمسمائة عن أربعين سنة. ومن شعره:

(1)

(من الرمل) مال بي سُكر هواها والتَّصابي الدُّمل) إذْ تجلَّتُ فستَّغطَّتُ بالنُّقاب عَبرةُ المزن توارت بالحجاب<sup>(0)</sup>

 ا كلما مال<sup>(۲)</sup> بها سكر الصبا اشعرت من عبراتى خَجَلاً
 ٣ كذكاء الدَّجن مهما هطلت

<sup>(</sup>١) ح: «مفردة».

<sup>(</sup>٢) الفوات: دالطيب،

<sup>(</sup>٢) الفوات: «القصب».

<sup>(</sup>٤) ح: «فيه».

<sup>(\*)</sup> طبع ديوانه بتحقيق عفيفة الديراني، دار الثقافة بيروت ١٩٦٠، وينظر في ترجمته: «الخريدة» ١٥١/٢؛ «المغرب» ١٩٦٠؛ «النيل والتكملة» ١٢٥/١/٥؛ «فوات الوفيات» «المطرب» ١٠٠؛ «المقتضب» ٣٠؛ «شذرات الذهب» ١٩٧٤؛ «تاريخ الفكر الأندلسي، ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) سقط البيت من ح.

(٣)

(0)

**(Y)** 

وقوله:

(من المنسرح) فحثُها والصباحُ قد وضحا وآسُـهُ المنبريُّ قد نفحا أودعته ثغرَ من سقى القَدَحا

ا وأغيد طاف بالكؤوس ضُحى
 والروض يُبدى لنا شقائقه
 قلنا: وأين الأقاح؟ قال لنا:
 غ فظل ساقى المدام يجحد ما

وقوله:

(من الطويل)

يجاذبنى من ذاك أو هذه سُكر فلا والهوى لم أدرِ أيُّهما الخمرُ

قال، فلما تبسم افتضحا

۱ سقتنی بیمناها وفیها فلم آزل
 ۲ ترشَّفت فاها إذ ترشَّفت كأسها
 وقوله:

(من الطويل) وقدمًا حكاها في الصِّيانة والسِّتر غَنِيتُ بهــذا الدُّر عن ذلك الدُّر

(٤) ١ بذلتُ لها من أدمع العَين جوهرًا ٢ فقالت وأبدتُ مِثْلهُ إذ تبسمت: وقوله:

(من الطويل) بنادمنى فيه الذى كنت (١) أحببت حنيفً (٢) ولكنَّ خيرَ أيامى السَّبتُ

١ وحبّب يوم السّبت عندى أننى
 ٢ ومن أعجب الأشياء أنى مسلم وقوله:

(من الوافر)
كأن السقم لى ولها لباسُ
لقتلى ثم يغمده النعاس

(٦) ١ ومـقلةُ شـادن أودتْ بنفـسى ٢ يَستُّل اللحظُ منهًا مـشـرفـيًا وقوله:

(من الطويل) فعَانَقتُ غصن البان منها إلى الفجر معطلةً منه معطَّرة النَّشر

ا وآنسة زارت مع الليل مضجعى
 أسائلها أين الوشاح؟ وقد سررت

<sup>(</sup>١) الديوان: «أنا».

<sup>(</sup>٢) الديوان: «تقي».

**(**\( \)

إلى معصمى لما تقلقل في خصِري (٢١٧/ب]

٣ فقالت وأومت للسوار: نقلته
 ولما مات أوصى أن يكتب على قبره:

(من الطويل)

وللموت حكمٌ نافذ فى الخلائق وأعلم أن الكُلُّ لا بد لاحسقى ألم نكُ فى صفو من العيش<sup>(1)</sup> راثق؟ فلا يكُ منسيًّا وفاءُ الأصادقَ الخواننا والموت قد حال دوننا<sup>(۱)</sup>
 ستبقتكم للموت والعُمر طيه<sup>(۲)</sup>
 بعیشكم أو باضعاعی<sup>(۲)</sup> فی الثری
 فمن مرَّ بی فلیمض بی متزحمًا

37 /POY

ابن حريق<sup>(\*)</sup>

[۲۱۷/پ]

على بن محمد بن أحمد بن سلمة بن حريق، أبو الحسن المخزومي البلنسي الشاعر، كان متبحراً (٥) في اللغة والأدب، حافظاً لأشعار العرب، مستقيم الطبع، سليم الوضع، جامع أشتات الفضائل، عالمًا بالأنساب والروايات، قال ابن الأبار (١): توفي سنة اثنين وعشرين وستمائة.

ومن شعره في مليح أعور:

(من الخفيف)

أنتُ أعلى من أن تعاب، وأسنى رأضةً بالعباد، فازددتَ حُسنا ۱ لم یَشنِكَ الذی بعینیك<sup>(۷)</sup> عندی ۲ لُطُفُ الله ردَّ سهمین سهماً وقوله فی كاتب:

<sup>(</sup>۱) ح: «بیننا».

<sup>(</sup>٢) الديوان: دظيُّة،

<sup>(</sup>۲) ح: دوباضجاعی،

<sup>(</sup>٤) الديوان: «الود».

<sup>(\*)</sup> تنظر ترجمته في: «زاد المسافر» ٦١؛ «قالأند الجمان» لابن الشعار ٢٦٠/٤؛ «التكملة» رقم ١٨٩٥؛ «البدر «المغرب» ٢٦٠/٢٪ «رايات الميرزين» ٨٦؛ «الذيل والتكملة» ٢٨٥/٥؛ «سير أعلام النبلاء» ٢٩٥/٢٢؛ «البدر السافر» ٢٢؛ «شرح مقصورة حازم» ١٤٢؛ «الفوات» ٢/٤٢؛ «طبقات ابن قاضى شهبة» ٢٩٩/١؛ «بغية الوعاة» ١٨٦/٢؛ «نفح الطيب» مواضع مختلفة.

<sup>(</sup>٥) ل: «حافظ»،

<sup>(</sup>٦) «الفوات»: «ابن الأنباري» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) «الفوات» : «بعینك».

(من الرجز)

وآخرين يحمدون الصّمما

١ وكاتب الفاظُه وكتّب بعيضة إن خطّ أو تكلّما ٢ ترى أناسًا يتمنونَ العمى

وقال وقد زاره الحبيب فاتَّفق مجيء المطر والسيل فمنعه من الرواح:

(من مخلع البسيط)

فيها على رغم أنف دهري يقصدر عنها طويل شكرى وقسام في أهله بعسدري لأنت خير من الف شهر

١ يا ليلة جادت الأماني للقطر فيها على نُعَمى إذ(١) بات في منزلي حبيبي ٤ يا ليلة السِّيل في الليالي وقال:

(من الكامل)

هذى الخيام فأين تلك الأدمعُ؟ وهي المعاهدُ منهمو والأربعُ ؟ أتقيمُ من بعد القُلوب الأضلعُ؟ رهوٌ ولا طيرُ الصبابة وُقَّعُ وَيحَ المطايا، أين منها لعلم(٣)؟ فعليه منى رقة وتضرع تبليف عنى الرياح الأربع (٤) ١ يا صاحبيٌّ وما البخيل بصاحبي أتُمرُّ بالعرصات لا تيكي<sup>(٢)</sup> بها يا سعد ما هذا القيام وقد نأوا ٤ هيهات لا ريحُ اللواعج بعدهم وأبى الهـوى إلا الحلول بلعلع وكـأنهم في كلِّ مـَـدرج بـاسم<sup>(١)</sup>ً فإذا منحتهم السلام تبادرت

770/40

## ابن خروف الأديب(\*)

على بن محمد بن خروف، نظام الدين أبو الحسن، ابن خروف الأندلسي، الإمام

<sup>(</sup>١) ح: دإذا ٤٠

<sup>(</sup>٢) ح و«الفوات»: «أنمر بالعرصات لا نبكي بها».

<sup>(</sup>٣) ل: «بلمع»، وما أثبتتاه من «الفوات»؛ لأنه لفظة «بلمع» هي لفظة قافية البيت الذي سقط من العقود.

<sup>(</sup>٤) القوات: «ناسم».

<sup>(\*)</sup> تنظر ترجمته في: «زاد المسافر» ٦٦؛ «المعجب» ٣٨٧؛ «قلائد الجمان» ٢٩٨/٤؛ «التكملة» رقم ١٨٩٤؛ «الجامع المختصر» ٢٠٦؛ «وفيات الأعيان» ٧/ ١٠٠؛ «المغرب» ١٣٦/١؛ «الغضون اليانعة» ١٣٨؛ «رايات المبرزين» ٧٩؛ «الذيل والتكملة» ٣٩٦/٥؛ «صلة الصلة» ١١٤؛ «البدر الساضر» ٢٩؛ «مسالك الأبصيار» ١١/٥٨٥؛ «الفوات» ٣/٤٨؛ «بغية الوعاة» ٣٥٤؛ «نفح الطيب» ٢/٦٤٠.

الأديب، أقام فى حلب مدة، واختل عقله، حتى مشّى فى الأسواق عَريانًا بادى العورة، وتوفى سنة تسع وستماثة، ورأيت بعض من ترجم له<sup>(۱)</sup> سرد فى ترجمته أنه شرح كتاب سيبويه، وأنه الإمام النحوى المشهور، وهذا غلط محض لأن هذا أديب وذاك لبيب وستأتى ترجمة النحوى بعد هذا.

## ومن شعره في كأس:

# وقال هي صبى مليح حبسه القاضي:

اقاضى المسلمين حكمت حُكمًا أتى وجه الزمان به عبوسًا
 خبست على الدراهم ذا جمال ولم تحبسه إذ سلّب النفوسا

وكتب إلى القاضى محيى الدين بن الزكى يستقيله من مُشارفة بيمارستان نور الدين، وكان بوَّابه يسمى السيِّد، وهو في اللغة الذئب:

<sup>(</sup>۱) الإشارة إلى ابن شاكر الكتبى الذى خلط بين الأديب والنحوى، وذكر الأديب على أنها للنحوى فى «فوات الوفيات» ۸٤/۲، كذلك وقع فى الخلط ابن الساعى فى «الجامع المختصر» ٢٠٦؛ والسيوطى فى «البغية» ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) ج: دوكل يوم،.

<sup>(</sup>٢) ح: «مولاء.

قال القوصى: وقع ابن خروف في جب بحلب ليلاً، فمات سنة تسع وستمائة(١).

#### **777/77**

## ابن خروف النحوي<sup>(+)</sup>

على بن محمد بن على الحضرمى المعروف بابن ضروف النحوى الأندلسى الإشبيلى، إمام أهل العربية، صنف مصنفات دلت على سعة علمه وتبحره في علم العربية كشرح كتاب سيبويه، وشرح الجمل للزجاجى، ورد على السهيلى في جزء، وله غير ذلك، تخرج على ابن ظاهر النحوى الأندلسي المعروف بالحدب، وتوفى في إشبيلية سنة عشر وستمائة.

#### **YYY/ YY**

## ابن سعيد المغربي(\*\*)

على بن موسى بن سعيد المغربى الغمارى، الأديب نور الدين ينتهى نسبه إلى عمار ابن ياسر، وهو صاحب كتاب » المُغرب فى أخبار المغرب، و« المُشرق فى اخبار المشرق»، و«المرقص والمطرب»، و«ملوك الشعر». قدم من الغرب وتنقل فى الديار المصرية والشامية والعراقية، مولده بغرناطة فى سنة عشر وستماثة، وتوفى بدمشق فى شعبان سنة ثلاث وسبعين وستمائة، حُكى أنه حضر يومًا مع جماعة من الشعراء، ومنهم

<sup>(</sup>١) في «وفيات الأعيان» أنه توفى سنة أربع وستماثة، والصواب أنه توفى سنة عشرين وستماثة، وأن التاريخ الذي ذكره القوصى هو وفاة أبن خروف النحوى، الذي ستأتى ترجمته بعد هذه الترجمة.

<sup>(\*)</sup> ينظر ترجمته في: «معجم الأدباء» 7\000؛ «إنباه الرواة» 3\1\11؛ «التكملة» رقم 1\101؛ «برنامج الرعيني» 1\10 الم؛ «الجامع المختصر» 1\70 ؛ «وفيات الأعيان» 7\707؛ «الذيل والتكملة» 1\10 ؛ «صلة الصلة» 1\11؛ «المختصر لأبى الفداء» 1\000 1 ؛ «البدر السافر» 1\10 ب؛ «تذكرة الحفاظ» 1\000 1\10 ! «تاريخ الإسلام» المختصر لأبى الفداء» 1\000 1\10 ! «البدر السافر» 1\10 الفوات» 1\10 المنافر» المنافرية الأديب، «الوافي» 1\10 المناف 1\10 النبلاء» 1\10 ! «البداية والنهاية» 1\70 ؛ «تاريخ ابن الفرات» 0\11 ! «الوفيات» لابن فنفذ ١٠٤ ؛ «البلغة» 1\11 ؛ «السان الميزان» 1\2007 ؛ «بغية الوعاة» 1\000 ؛ «جذوة المقتبس» ١٠٠ ؛ «كشف الظنون» 1\10 ؛ «روضات الجنات» 0\12 ؛ «إيضاح المكنون» 1\10 ؛ «هدية المارفين» 1\20 ؛ «تاريخ الفكر الأندلسي» 1\10 ؛

<sup>(</sup>٢) «الوافي» ٨٦/٢؛ أنه توفي سنة تسع وستمائة.

<sup>(\*)</sup> ينظر ترجمته في: «المغرب» ١٧٨/؛ «اختصار القدح» ١؛ «الذيل والتكملة» ١١٥/٤؛ «البدر السافر» ٢٥؛ «مسالك الأبصار» ١٨/٤؛ «الفوات» ١٠٣/؛ «تاريخ علماء بغداد» ١٤٤؛ «الإحاطة» ١٥٥/٤؛ «الديساج المذهب» ٢٠٨؛ «بغية الوعاة» ٢٥٧؛ «حسن المحاضرة» ١٥٥٥؛ «درة الحجال» ٢٤٧؛ «النفح» ٢٦٢/٢؛ وقد كتب محسن حامد العبادي رسالة ماجستير في آداب القاهرة وطبعها بعنوان ابن سعيد الأندلسي حياته وتراثه الفكري والأدبي»، ط مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ١٩٦٧، وينظر محمد عبدالغني حسن: «ابن سعيد المغربي المؤرخ الرحالة الأدبي»، ط الأنجلو المصرية ١٩٦٩، وكتب عدنان صالح مصطفى رسالة دكتوراه في جامعة مدريد عن ابن سعيد، وجمع أشعاره وحققها وترجمها إلى الإسبانية.

أبو الحسين الجزار، فمروا في طريقهم بمليح نائم، تحت شجرة، وقد هبِّ الهواء فكشفُّ ثيابه عنه، فقالوا: قفوا بنا(١) لينظم كل منا في هذا شيئًا، فابتدر الأديب نور الدين وقال: وكتبتها من خطه:

(٣)

(1)

(من الكامل) (1)

> تبدى خبايا الصدر(٢) والأعكان حتى تقبل أوجه الغُدران رسُلاً إلى الأحساب والأوطان

١ الريح أقودُ ما رأيتُ فإنها وتُميل بالأغصان بعد علوُّها(٢) ٣ فكذلك<sup>(١)</sup> العشَّاق بتخذونها

فقال أبو الحسن: ما بقى أحد منا يأتي بمثل هذا.

وله في الخال على العذار:

(من السريع)

إذ لاح في سلسلة من عسدارً

١ كانما الخالُ على خَدُّه ٢ أسيود يخدمُ في جنة قيدهُ مولاه خوف الفرار

وله في العدار:

(من الوافر)

يحول وقد كسا البدر الظلام ويسير عمره يُنسى الغرام(٥) على الأغصان في الورق الحمام

١ فــديتك لا تظنّ بأنّ قلبي على مقدار ما ينبو حبيبي  $^{(1)}$  عذارك مطربي ويزيد شدواً

وقال:

(من المتقارب)

وقد حان موعدنا للفراق ووشتحته بنطاق العناق فوا طول شوقى ليوم التلاقى!

أتى عاطل الجيد يوم النوى فسقلّدته بالآلى الدّمسوع وقال: إذ عدت قيلته

وقال:

<sup>(</sup>١) «قفوا بنا»: سقطت من ح.

<sup>(</sup>٢) «الفوات»: «أقود ما يكون لأنها .... تبدى خفايا الردف».

<sup>(</sup>٢) «الفوات»: «وتميل الأغصان عند هبويها».

<sup>(</sup>٤) «الفوات»: «فلذلك».

<sup>(</sup>٥) سقط البيت من ح.

<sup>(</sup>٦) ح: «شجوا».

## (من البسيط)

فليس يبغى سواك السمع والبصر فيها العذار وعنها الحسن يعتذر فيها الحسن يعتذر فالشوق بعدك الأيقى ولا يذر الأوليس يُقنعنا من حسنك النظر غصن رطيب ولكن ليس يُهتصر إلى التقى للحاظى بينها سفر وليس لى منه لا ظلّ ولا ثَمَـر وان صبرت فقد لا يصبر العُمر من بعد وجهك لا شمس ولا قمر من بعد وجهك لا شمس ولا قمر

## (0)

ا اجعل لنا منك حظًا أيها القمرُ يا فنتةً خلع العشاقَ أجمعهم بالله لا تذر الأرواحَ ذاهبـــةً وكل<sup>(۲)</sup> عين إليك الدهرَ ناظرةً ه وفي الغلائلُ ما هَاجَ الغَليلُ به فاءت عليه ظلالٌ من دُوابته با غصنَ روض سقته أدمعي مطرًا طالَ انتظاري لوعد لا وضاءَ له حُجبتَ عنى وما لي عنكَ من عَوض

## وقال:

## (من البسيط)

مطوّلاً وهو في الآفاق مختصرُ والنشر مرتفعٌ، والماء منحدر لكنّها بظلال الدّوح، تستتر وكل روض على حافاته الخِضرِرُ

## (7)

ا فى جلّق نزلوا حيث النّعيم غدا
 القضب راقصة، والطّير صادحة
 وقد تجلّت من اللذات أوجُهها
 وكل(٢) واد به موسى يفجره

#### **YVV/ YA**

## ابن سعد الخير(4)

على بن إبراهيم بن محمد بن عيسى بن سعد الخير، أبو الحسن الأنصارى البلنسى، كان أوحد زمانه في علم العربية والآداب وله كتاب «الحلل في شرح الجمل» و«جذوة البيان وفريدة العقيان<sup>(٣)</sup> «وله رسائل بديعة، وكان ينسب إلى غفلة، وتوفى سنة إحدى وسبعين وخمسمائة. ومن شعره:

<sup>(</sup>١) اقتباس من القرآن الكريم: «لاتبقى ولاتذر، المدثر ٢٨.

<sup>(</sup>Y) الفوات: «فكل».

<sup>(\*)</sup> تنظر ترجمته في: «زاد المساهر» ١٠٢؛ «التكملة» رقم ١٨٦٧، «المغرب» ٢١٧/٢؛ «الذيل والتكملة» ١٨٧/٥؛ «الفوات» ٢/٢٠٤؛ «المقتضب» ٥١١؛ «نقح الطيب» ٢٠٢/٢، ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) ح: «جودة البيان في فريدة...».

(من الطويل)

كما كان مطلولَ الأصائل سجسجا؟ إذا صافحت كف النسيم تارجا؟ تُجدد لى شوقًا إذا الركب عرجا وهل تخذت ريح الصبا منه مدرجا؟ وردت بمغناهن أشنب أفلجا أرى باب صبرى عنه أبهم مرتجا (1)

ا ألا سائل الرُّكبانَ هل ظلَّ لعلعٌ وهل وردوا ماء العُذيب مناهلا وعن جزعات الحيِّ ما لي وما لها؟ وعن أثلات الجرزع هل مال ظلّها؟ ه لثن ظُمِئت نفسي إليها فطالما ٢ بحيث يَشْفِ السّترُ عن ماء مبسم وقوله:

(من المتقارب)

ثيابًا من الشَّفق الأحمرِ عروسًا تُزَفّ إلى أسمر · ١ بدا البدر في أفقه لاستًا

٢ فشبّهته والدّجا حائلٌ

# 7A7/ Y9

# ابن عصفور النحوي<sup>(\*)</sup>

على بن مؤمن بن محمد بن على، أبو الحسن بن عصفور، الإمام الكبير النحوى الحضرمى الإشبيلى. أخذ عن الأستاذ أبى الحسن الدّباج، ثم عن الأستاذ أبى على الشلّوبين ثم قاطعه، ورد عليه، قال ابن الزبير: لم يكن عنده ما يؤخذ عنه سوى العربية، وكان قيّمًا بها، ولد سنة سبع وتسعين وخمسمائة، وتوفى سنة تسع وستين وستمائة بتونس، قال الشيخ تقى الدين بن تيمية: يدعى أنه لم يزل يرجم بالنارنج في مجلس الشراب، إلى أن مات، ومصنفاته كثيرة، منها: «الممتع في التصريف(۱)» و«المفتاح»، و«الهلال»، و«الأزهار»، و«إنارة الدَّياجي»، و«مختصر الغُرّة»، و«مختصر المحتسب»(۲)، و«شرح الجمل»، و«المقرب»، و«شرح الجاولية»، و«شرح المنتبى»، و«شرح الإيضاح»، و«شرح الحماسة». ومن شعره:

(من البسيط)

ا لما تدنست بالتَّخليط في كبرى وصرت مُغرى برشف الرَّاح واللَّعس وصرت مُغرى برشف الرَّاح واللَّعس ٢
 رأيت أن خضاب الشيب أسترُ لي إنَّ البياض قليل الحمل للدنس إلى البياض عليل الحمل المنس إلى المنس ا

<sup>(\*)</sup> تنظر ترجمته في: «الذيل والتكملة» ٤١٣/٥؛ «صلة الصلة» ١٤٢؛ «الضوات» ١٠٩/٢؛ «بغية الوعاة» ٢٥٧؛ «معجم علماء اللغة والنحو في الأندلس» رقم ٥٢١.

<sup>(</sup>۱) ح: «التعريف»،

<sup>(</sup>٢) ح: «العتب».

#### **444/4.**

## محيى الدين بن سراقة (\*\*)

[۲۵۱/ب]

محمد بن محمد بن إبراهيم بن الحسين بن سُراقة ،محيى الدين الأنصارى الأندلسى الشاطبى، الفقيه المالكى، ولد فى رجب سنة اثنتين وتسعين<sup>(1)</sup> وخمسمائة بشاطبة، سمع الكثير من مشايخ وقته وولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة إلى حين وفاته، وهو من الأئمة المشهورين بالفضائل، وأحد المشايخ العارفين بطرائق القوم، والإشارات الكوامل، رحل فى طلب الحديث وسَمع من أبى القاسم بن تقى، وببغداد من أبى طالب البطى، وعمر بن مكرم، وأبى الفضل الزاهدى، وغيرهم، وبإربل من أبى العسن بدل السريرى، وبحلب من أبى المحاسن بن شداد، وعبد اللطيف بن نعمة، وأبى البقاء بن يعيش النحوى، وعريفه، وسمع منه الحافظ شرف الدين الدمياطى، وأبو الطاهر أحمد بن يونس الإربلى، وتقى الدين الأسعردى، توفى بالقاهرة التنين وستين وستمائة ودفن بسفح المقطم. ومن شعره:

(من الطویل)
فیدهب عمری والأمانیُّ لا تُقضی؟
ولم أرض فیها عیشتی، فمتی أرضی؟
وخیرُ مغانی اللَّهو أوسعُها ركضا
ووجدی إلی أوب من العُسر(۲) قد أفضی

(۱ الى كم أمنى النفس ما لا تناله وقد مرلى خمسٌ وعشرون حجةً وأعلمُ أنى والنسلاثُونَ مُسدّتى غ فماذا عُسى في هذه الخمس أرتجى

وله:

(من مخلع البسيط) صفاع البسيط) صفاؤه الشك باليقين كانه كاتب اليسمين

(۲) ۱ وصاحب كالزلال<sup>(۲)</sup> يمحو ۲ لم يحصِ إلا الجميل منى

[وهذا عكس قول المنازى:

<sup>(\*\*)</sup> تنظر ترجمته في: «قلائد الجمان» لابن الشعار ١٠٦/٧؛ «القوات» ٢٤٥/٣؛ «الوافي» ٢٠٨/١؛ «النجوم الزاهرة» ٢١٦/٦؛ «نقح الطيب» ٢٣٢٪؛ «شذرات الذهب» ٢٥٨/٧؛ (ط ابن كثير، دمشق ١٩٨٨).

<sup>(</sup>١) ح: «وأربمين» وهو غير معقول؛ لأن عمره سيكون ١٢٠، وفي «الفوات» تسمين.

<sup>(</sup>Y) «القوات»: «العشر»،

<sup>(</sup>٣) ح: «كالزلا».

ا وصاحب خلته خليلاً وما جرى غَدرُه ببالى
 ٢ لم يحص إلا القبيح منى كانه كاتبُ الشمسال](١)

[وله، وقد طلب منه بعض الأكابر إنشاد شيء من شعره:

(٣) (من الطويل) وعنه فُنون العلم تُروى وتُكتبُ وعنه فُنون العلم تُروى وتُكتبُ وبخلى بالشّعر المُهلهل أعجب إذا لم تكنّ في غاية الحسن أوجبُ

ا دعانى إلى إنشاد شعرى سيّد فقلتُ: عجيبٌ عندى الجود باللهى ٣ وما الشّعر إلا صورة العقل، حَجبُها وله:

(من الطويل) ورمتُ شُروقَ الشمس وهى تُغيَّبُ وقد غَرغَرت يا بُعدَ ما أنا أطلبُ غيرى إن لم يتعب الخلقَ يتعبُ من عاند المقدور لا شك يُغلَبُ

ا نصبت ومثلی للمکارم ینصب
 وحاولت إحیاء النفوس باسرها
 واتعب إن لم أُوجد الخلق راحة
 مرادی شیء والمقادیر غیره

# ۳۲۹/۳۱ فخر الدين بن الجنان<sup>(\*)</sup>

(1)

محمد بن محمد بن سعيد<sup>(۲)</sup> بن هشام بن الجنّان بتشديد النون، الشيخ فخر الدين، أبو الوليد الشاطبى الحنفى، ولد سنة خمس عشرة وستمائة بشاطبة، وقدم الشام وصحب الصاحب كمال الدين بن العديم، وولده قاضى القضاة مجد الدين، فاجتذباه ونقلاه من مذهب مالك إلى مذهب أبى حنيفة، ودرّس بالإقبالية<sup>(۲)</sup>، وكان أديبًا فاضلاً، صاحب لطف، توفى يوم الأحد رابع عشرين ربيع الآخر سنة خمس وسبعين وستمائة بدمشق. ومن شعره:

<sup>(</sup>١) سقط البيتان من ح، وكتبا في حاشية ل.

<sup>(\*)</sup> تنظر ترجمته في: «اختصار القدح» ٢٠٦؛ «المغرب» ٨٣٣/٢؛ «البدر الساهر» ١٠٣؛ «الواهي» ١٧٥/١؛ «الفوات» ٢٦٣/٢؛ وبغية الوعاة» ٤٤؛ «نفح الطيب» ٢/٢٠/٠.

<sup>(</sup>۲) ح: «سعد»

<sup>(</sup>٣) ج: «الزمالية». والإقبالية نسبة إلى إقبال خادم نور الدين أو صلاح الدين، إذ سميت به مدرستان: الإقبالية الكبيرة للشافعية، والإقبالية الصغيرة للحنفية، «الدارس» ١٥٨/١ نقلاً عن «الفوات» ٢٦٣/٢.

طَورًا ينوحُ وتارةُ يتلهنً فرَقيبه بهبويه لا يُعرفُ اخفى لديه من النسيم والطَفُ وله على تلك الرّبوع تَوقُّفُ شرف المتيم في هواكم إنه لطفت معانيه فهب مع الصبا وإذا الرقيب درى به فلأنه ولأنه يغدو<sup>(۱)</sup> النسيم ديارهم

حكى الشيخ فتح الدين بن سيد الناس عن والده أنه أنشد هذه الأبيات بالقاهرة<sup>(۲)</sup> بحضرة القاضى شمس الدين بن خلكان<sup>(۲)</sup> فقال: لطفّنه إلى أن عاد لا شيء، فالتفت ابن الجنان وقال: [الكاضى حمار هوس]<sup>(1)</sup>، يعنى: القاضى حمار ما له ذوق.

قال الشيخ أثير الدين أبو حيان، وأنشدني لنفسه:

(من المجتث)

حستى تلاشت<sup>(٥)</sup> وجسودى رُوحى بفسضل وجُسود كسذاك بالنفس جُسودى فخسبت عن ذا<sup>(١)</sup> الوجود (<sup>(٧)</sup> ا أفنانى القَصيض عنَّى وجاءنى البسط يُحيى فصي فصي فصي فصي فصي فصي فصي فصي المنافس شكرًا وقلد:

(من البسيط)

تلك المعاطف حيث الشيخ والغارُ على مُعانقة الأغصان إنكارُ لي في حماكم أحاديث وأسرار وكل لفظ لكم في الحيّ إسمار وإنما حسنكم في الكون أوطارُ نحو العقيق لبانات وأوطار وما درى بك حسادٌ وسمار حتى انتيت وعرفُ القوم أخبارُ

**(Y)** 

ا بالله یا بانهٔ الوادی إذا خُطَرَتُ فعانقیها عن الصب الکثیب فما وإنَّ یا جیرهٔ الجزعاء من أضم وکلٌ معنی لکم فی الناس اشهدهٔ وانتُ م أنتُ م فی کل آونه ویا نسیمًا سری یحدُو رکائبه جرّرت ذیلاً علی دار بکاظمه م وما قنعتُ بما حُمَّلتُ من خبر

<sup>(</sup>١) «القوات»: «يعدو»،

<sup>(</sup>٢) الأصل: «مالقاء، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) يشار إلى تولى ابن خلكان القضاء.

<sup>(</sup>٤) سقطت العبارة من ح، «الفوات» صرح بالعبارة وهى: الكاضى حمار ما له دوك شى،

<sup>(</sup>٥) «الفوات»: «تلاشى».

<sup>(</sup>٦) كلمة دذاء من الفوات.

<sup>(</sup>٧) سقط البيت من ح.

وقال:

(من الوافر)

بأنى فيكم صب مسسوق؟ غداة البين سال به الطّريق بأنّ القلب بيتكم العسسيقُ حمى ودموعُ مقلتى العقيق (٣)

ا أهيل الحي هل علم الفسريق نعم علموا، وذاك لأن دمعي أتأتون (١) الحجاز وما علمتم
 و ألفاظى العذيب، وفى ضلوعى (١)

وقال في وصف حماة:

(من المديد)

حيث مال النسيم أضحى يميلُ ووُجوه العشَّاق فيه أصيل وصحيح النَّسيم فيه عليل دَمْعُ أجفانه عليها تَسيل (1)

ا نهرها العاصى (٢) تبدّا مُطيعًا ومحيًا الحبيب شمسى فيه وعليلُ السَّقام فيه صحيحً
 عـشقَ النَّهر حسنها فلهـذا

وقال:

(من مخلع البسيط)

بُشرى علامات الرّضا والقبول يسكرُ من خمر هواه العذول أنك للعُشاق فيهم رسول يقول في دين الهوى: بالحُلول (0)

ا عليك من ذاك الحمى يا رسولُ جئتُ وفى عطفيك منهم شذا يكفيك تَشريفًا رسولَ الرضا ك حَللتمُ قلبى وهو الذى وقال:

**(7)** 

(من البسيط) والليل تبكيه عينُ البدر بالشُّهب لكن أزرتُها من لؤلؤ الحبب فكحلتهن عينُ الشَّمس بالذهب شمسان وجهُ حبيبي وابنة العنب

ا قم فاسقنيها وثغر الصبح مبتسم والكاسُ حلّتها حمراء مذهبة وأعين الزهر من طولِ البكا رمدَتْ
 إن تُهت بالشمس في وجه السماء فلي

<sup>(</sup>۱) ح: دتاموون،.

<sup>(</sup>۲) ح: ددوعی،.

<sup>(</sup>۲) ح: دعاض،

وقال:

(من الكامل)

صبُّ على صُحُف الغرام قد انطوى ويتميل من طرب بمنعطف اللوى لا أبتغى غيرًا ولا أرجو سوى فلذا على عرش القُلوب قد استوى(٢) فعجبتُ كَيف نُطقتُ فيه عن الهوى؟ (Y)

١ ذكر العُذيب فمال من سكر الهوى يبكى على وادى العقيق بمثله وجّهت وجهى نحوهم فُوَحقّهم(١) وبمهجتي معبود حسن منهم ٥ أوحى إلى قُلبي الذي أوحي له

وقال:

(من الكامل)

طريًا بايام(٢) العقيق يُصفُقُ حتى أرى بهواهم أتعشق أنَّ اللُّسانَ بحاله لا يُنطقُ فوشاح من أهوى لعمرى أخفق **(**\)

١ وأبيك لم يخفق حشاى وإنما بالله قولوا: مَنْ أكونُ لديهم نَطقَ الغَرامُ بحالهم لما رأى ٤ لا يدّعي فيه الفؤاد خفوقه وقال:

(من البسيط)

فكيفَ يصبرُ عن هذبن حُثماني في الحيِّ كُلِّ خليٍّ القُلب يَهواني وهبتُه طمعاً في وصل هجراني أهُزُّ عطفى<sup>(٥)</sup> به تيـهًا وأرداني (9)

١ حديثُ ذاك الحمي روحي وريحاني فمن هوى<sup>(٤)</sup> لذاك الحسن راح به وحقّهم لو ملكتُ الكون أجمعَه ٤ ثم انشيت وبي من سكرة طرب ً وقال:

(1.)

(من الخفيف) إنّ شرح الغرام فيه يطولُ ١ لى حبيب عن حبّه لا أحولُ قلت: أنسى يا عادلى ما تقول؟ قال لی عاذلی: تناسی(۱) هواه

<sup>(</sup>١) «الفوات»: «فبوجههم».

<sup>(</sup>٢) في عجز البيت اقتباس إشاري منهى عنه.

<sup>(</sup>٣) «الفوات»: «بأودية».

<sup>(</sup>٤) «القوات»: «هواك»، وح: «هواي».

<sup>(</sup>٥) ح: دعطفًاء.

<sup>(</sup>٦) «القوات»: «تناس».

أنت فيه مُساعدٌ أم عذول؟ لهدانا من مقلتيه رسول

ولعمري لقد نسبتُ، فقل لي: ٤ لو ضللنا في فترة من هواه وقال:

(من الطويل)

أبانَ لنا زهرًا(١) بأرض عقيق

(11)

١ بروحي وقلبي رُوضٌ مُبسمه الذي ٢ وَخافَ بأن يسرى النُّسيم بعطره فأصبح يُخفيه بستر شُقيقً وقال:

(من الخفيف)

حيثُ مالَ السرور فيه نميلُ وتخالُ الغُصونَ (٢) فيه تسيلُ (11)

١ يا رعى الله عيشنا بين روض ٢ تُحسنبُ النهر عنده يتشَّى أ وقال:

(من البسيط)

والصُّبح أعلامه محمرةُ الفَذَب فضمها الشمس في ثوب من الذهب

(11)

ا قُمْ فاسْقنيها وجيشُ الليل منهزمٌ ٢ والسحب قد نُتَّرِتُ في الرُّوضِ لؤلؤها وقال:

(من الكامل)

وافي إلى فظلتُ منه أسكرُ جاء النسيمُ بِعَرْفِها يتبخْتُرُا إلا فتي في حبّه متنكرُ ولسانه عمّا به يستخبرُ وسرَبُ له(٤) من نشر ليلي العَنبرُ نشوان في ذيل الصّبا يتعثّرُ يبدى الذى يُخفِيه منه ويضمرُ أمستت بأخبار الغرام تخبر

(11)

١ خَبَرٌ بانفاس النسيم مُعَطُّرٌ لله ما أحلى شهائله التي وافي وما في القوم من يدري به تتلى(٢) أحاديثُ الغُرام بقُلبه ٥ حتى إذا غنى له الحادي بهم هزُّ المَعاطفَ ثم راحَ مولَّها متهتكاً في العاشقين كما ترى سلطانٌ حبّى فيك أرسل أدمعًا

<sup>(</sup>١) ح: «روضًا»، وفي الحاشية: «زهرًا»،

<sup>(</sup>Y) ح: «الغصن»،

<sup>(</sup>٣) ح: «يتلوا»،

<sup>(</sup>٤) القوات: «وسترى له»،

ما لا -وعيشك- باللسان يعبّر<sup>(۱)</sup> أغصانَ أهدابي بدَمعي تُزهرُ؟ أبدًا وربعُ الصّبر منهمٌ مُقَفرُ فقرأت منها في صنحيفة وجنتي ١٠ نزَّلوا حديقة مقلتي أو ما تري ١١ لا أفضرت تلك المنازل منهم

وقال:

(من المتقارب)

تُسينُ عليه وتدعه السه فمال يقبل شكرًا يديه فأضحى الحمام ينادى عليه(٢) فحل طبيبُ الدَّياجي لديه فقام له لاثماً معطفيه

(10)

١ ودوح بدت مسعسجسزات له جرى النَّهر حتى سَقَى غصنه وكفُّ الصبا(٢) ضيَّعتْ حليه كساد الأصيل ثياب الضنا ٥ وجاء النسيم له عائداً وقال:

(من الطويل)

مخافة حُسَّادي عليه وعُذَّالي

(17)

١ ولى كاتبٌ أضمرتُ في القلب حبَّه ٢ له صنعـة في خطّ لام عـداره ولكنْ سها إذ نُقّطُ اللام بالخال

وقال:

(من الكامل)

ا لله قومٌ يعشقونَ ذوى اللحى «لا يُسالون عن السُّواد المقبل»(1)

٢ ويمه جستى نفسرٌ وإنَّى منهمُ جُسِلوا على حب الطراز الأول

44. / 44

## بدر الدين بن مالك(\*)

محمد بن محمد بن مالك، بدر الدين ابن الإمام جمال الدين بن مالك الطائي الجياني- وستأتى ترجمة أبيه - كان شيخ العربية في وقته، وقدوة أرياب المعاني

<sup>(</sup>١) «الفوات»: «عينك، تعبر».

<sup>(</sup>٢) ل: «النسيم» ولايستقيم مع الوزن، التصحيح من «الفوات».

<sup>(</sup>٢) سقط البيت من ح.

<sup>(</sup>٤) في المجز اقتباس من البيت الثاني عشر من لامية حسان بن ثابت التي مطلعها:

بين الجوابي فالبضيع فحومل أسألت رسم الدار أم لم تسأل

<sup>(\*)</sup> تنظر ترجمته في: «الوافي» ٢٠٤/١؛ «طبقات السبكي» ٩٨/٨؛ «النجوم الزاهرة» ٢٧٣/٧؛ «طبقات ابن قاضى شهبة» ٢٥٧/٢؛ «الشذرات» ٦٩٦/٧؛ وتنظر رسالة الماجستير لمحمد على حمزة سعيد: «ابن الناظم النحوي، جامعة بغداد ١٩٧٧.

والبيان، وكان ذكيًا، فهمًا، عارفًا بالمنطق، والأصول، والنظر، لكنّه كان لعّابًا معاشرًا، توفى بالقولنج فى ثامن محرم سنة ست وثمانين وستماثة، ولم يتكهل، شرح الألفية لوالده، [ولامية الأفعال، وله «روض الأزهار»، «والمصباح» كلاهما فى علم المعانى والأصول](١).

#### 27/377

## ابن الحداد الأندلسي(\*)

محمد بن أحمد بن عثمان، أبو عبد الله القيسى الأندلسى ابن الحداد الشاعر، له ديوان مشهور، وصنتف في العروض، اختص بالمعتصم بن صمادح، وتوفى سنة ثمانين وأربعمائة، ومن شعره(٢):

(من الكامل)

ومُنى جُفونك أقبلوا أم أعرضوا سَخَطوا كما زَعمتَ وشاتُك أم رَضُوا ومن العجائب أنْ يُحَبَّ المُيغضُ! ا هم فى ضميرك خيتموا أم قوضوا
 وهم رضاك من الزمان وأهله
 ا أهواهم (٢) وإن استمر قلاهم (٤)

وله:

(من البسيط)

فهل دَرَتْ مضرٌ من تيمت سَبَأَ؟ طرفى وبلقيس ليلى، والهوى النبأ<sup>(٥)</sup> ۱ وقد هوت بهوی نفسی مها سببا
 ۲ کان قلبی سلیسمان، وهدهده

وله من قصيدة<sup>(١)</sup>:

<sup>(</sup>١) ح: ما بين العضادتين، وفيه «والعروض» بدلا من والأصول.

<sup>(\*)</sup> تنظر ترجمته فى: «مطمح الأنفس» ٨٠؛ «الذخيرة» ٢٠١/٢/١؛ «أخبار وتراجم أندلسية» ١٧؛ «المحمدون من الشعراء» ٩٩؛ «المغرب» ٢٠٤٢؛ «الذيل والتكملة» ٦/ ١٠؛ «مسالك الأبصار» ٢٠١/١؛ «الفوات» ٢٨٣/٢؛ «الوافى» ٢٨٢/٤ «الإحاطة» ٢/ ٢٠٠٠؛ «نفح الطيب» ٢٠٠٢/٠.

<sup>(</sup>٢) الأبيات من قصيدة في الديوان في ستة أبيات، ديوانه ص ٢٣٠. (تع د. يوسف على طويل، دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٠).

<sup>(</sup>٢) ح: «أهواكم».

<sup>(</sup>٤) ح: «قلاكم».

<sup>(</sup>٥) سقط البيتان من ح. وهما الثالث والرابع من قصيدة في تسع وثمانين بيتًا، ديوانه، ص ١٠٧، ١٢٨، مصدر سابق، ورواية عجز البيت: لُحَظى، وبلقيس لبني، والهوى النبأ.

<sup>(</sup>٦) الأبيات من نص عدد أبياته ٢٦ بيتًا في الديوان ١٦١، ١٦٨، وترتيبها (١٣، ١٤، ١١، ١١، ٦، ٥، ٢).

(من الطويل)

اراحُ لشمّ (۱) الروح من عَقَداتها سلامُ سُليمى راح (۲) من نفَحاتها فعوجا بتسليم على سلماتها (۲) فؤادى من حُجَّاجها ودُعاتها وكم هبَّ عَرفُ اللهو في عَرفاتها الهوي عبد عُزاها وعبد مُناتها شرائعها في الحبِّ حقَّ تُقَاتِها

(٣)

ا بعيشكما ذات اليمين فإننى ففقد عَبقَتْ ريح النعامى كأنما وتيماء للقلب المتيم منزل مشاعر تهيام، وكعبة فتتة (٤) فكم صافحتى من مناها يدا(٥) المنى عهدت بها أصنام حسن عهدننى المراب السها واتقى

27 /077

## ابن الصابوني الإشبيلي(\*)

محمد بن أحمد بن الصابونى الصدفى من أهل إشبيلية، قال ابن الأبار: شاعر عصره المجيد، والمبدى في محاسن القريض والمعيد، الذى ذهبت البدائع بذهابه، وختمت الأندلس شعراءها به، فمن شعره قوله:

(من الطويل)

رس. وأهبطُ خصرَ القاع من كَفَل الدَّعص رأيت جبينَ البَدر مكتملَ القرص (1)

اقسم فرق الليل عن سننة الضحى
 إلى أن أرى وجها إذا شمت برقه (٧)

وله:

(من مخلع البسيط)

خُلعتُ فى حــبِّــه عـــذارى» ويولج الليل فى النهـــار»(^)

(٢)

۱ رایت فی خسده عسدارًا ۲ قد کتب الحسن فیه سطرا

<sup>(</sup>۱) «القوات»: «بشم».

<sup>(</sup>٢) الديوان: دراح في نفحاتها: «الفوات» «فاح من».

<sup>(</sup>٣) ل: «على سلاماتها»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ح: «قينة».

<sup>(</sup>٥) الديوان: «في مناها يدُ المني»، وفي ح: «يد».

<sup>(</sup>٦) الديوان: «من عرفاتها».

<sup>(\*)</sup> تنظر ترجمته في: «اختصار القدح» ٦٩؛ «المغرب» ٢٦٣/١؛ «البدر الساهر» ٧٦؛ «الفوات» ٢٨٤/٢؛ «الوافي» ٢٩/٢؛ «المقتضب» ١٦١.

<sup>(</sup>٧) والفوات: وبرقًا إذا شمت وجهه.

<sup>(</sup>٨) اقتباس نصى، منهى عنه لأنه في سياق المجون.

وله:

#### 411/40

## ابن شرف القيرواني(\*)

محمد بن أبى (٢) سعيد بن أحمد بن شرف القيروانى الجذامى، أحد فحول الشعراء الأندلسيين، كان أعور، وله تصانيف منها: «أبكار الأفكار» من نظمه ونثره، وكان بينه وبين ابن رشيق معاداة طويلة، وهجو فاحش، ولابن رشيق فيه عدة رسائل مثل رسالة «ساجور الكلب»، ورسالة «قطع الأنفاس»، توفى ابن شرف سنة ستين وأربعمائة، وذكر الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد فى «شرح العمدة» فى باب الصلاة فى الكلام على الحديث الحادى عشر عن عبد الله بن مالك بن عينية، وقال إن عينية أمَّ أبيه، ومن غريب ما وقع لى فى ذلك أنّ محمد بن شرف القيروانى، أن شرف ليس هو أبوه وإنما هو أمه. ومن شعره:

<sup>(</sup>٣) «القوات»: «من يده»،

<sup>(</sup>٤) «القوات»: «ومن لحظ هذا»،

<sup>(\*)</sup> كنيته أبو عبدالله، وديوانه تح حسن ذكرى حسن، مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة ١٩٨٣م؛ ترجمته فى: «الذخيرة» ١٦٩/١/٤؛ «الصلة» ٥٤٥؛ «الخريدة» (قسم المغرب) ٢٢٤/٢؛ «المطرب» ٢١؛ «معجم الأدباء» ٩٢/٧٠؛ «المفرب» ٢٢٠/١؛ «مسالك الأبصار» ٤٣١١؛ «الفوات» ٣٩/٧٠؛ «الواشي» ٣٧/٢؛ «معالم الإيمان» ٢٩/٧٠؛ «بغية الوعاة» ٤٤؛ «عنوان الأريب» ٥٦/١.

<sup>(</sup>١) سقطت «أبي»: من الأصل.

(من السريع)

النّتن والظّلمـة والضـيق ألوطها والعسرقُ الرّيقُ

فصادف التشبية تحقيق

(من الطويل)

كباقى سُهاد بين أجفان وسنان وذا القلب نُهبُّ بين فكر وأشجان فتظهر للنَّائي وتُخفى على الدَّاني فثارت حروب من شوق وسلوان(٢) يقاسمني من دين أمرين مُرَّان فهل حاكم عدلٌ فهذان خصمان؟ إذا كان أمّارى به عنه ينهاني مسيرٌ وينتيني عن الطلب انتان وأحسب أنى فيكم أنا هدان

(من السريع)

فحردت عيناه سيفين دمًا ما بين الفريقين(٥)

(من السريع)

في مُحسد كاعتناق الفصن للفصن

١ كانما حمَّامُنا فقحة ۲ کاننی فی وسطها(۱) فیشة فبلغ ذلك ابن رشيق فقال:

وانت ايضًا اعسورٌ اصلع ومن شعره<sup>(۲)</sup>:

(٢)

١ بقية روح في بقية جشمان فذا الجسم قسم بين سقم وعبرة فلم يبق منه ما خلا وصف حالة وسلطان حُسن قد أحس بقدره ٥ وأصبحت منكم بين صبر ولوعة إذا قادني شوقى تنأى تصبري ٧ متى اقتفى أهدى طريقى في الهوى ويطلبني فيكم محارة عُذركم ٩ سأترك ذاك الرفع منكم بحاله

(٣)

٢ فيذلك المتحسمير من خيده

ele:

etb:

(1)

١ يا ليلةً بات فيها البدرُ معتنقي ٢ غيبتُ في نعم منها فلو نُظُرتُ نحوى عيونُ خطوبِ الدهر لم تُرَني

<sup>(</sup>١) الديوان: «وسطه».

<sup>(</sup>٢) أخل بها الديوان.

<sup>(</sup>٢) سقط البيت من ح.

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل، والزيادة مما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٥) سقط البيتان من ح.

وله:

(من الطويل)

وصار لهم مال وخيلُ سوابقَ يفرزن في أخرى الدسوت البيادق ا يقولون: ساد الأرذلون بعصرنا
 ٢ فقلتُ لهم:شاخَ الزمان ولم يزل

وله في مليح اسمه عمر:

(من البسيط)

فؤاد مُضناك بالهجران والبين! وأبدلوها بعين خِيضة العَين

١ يا أعدل الناس إسنمًا كم تجور على
 ٢ أظنَّهم سرقوك القاف من قَمَر

٣٨٠/ ٣٦

## ابن الأبار(\*)

محمد بن عبد الله بن أبى بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن الحافظ العلامة المؤرخ، أبو عبد الله القضاعى البلنسى، الكاتب الأديب المعروف بابن الأبار، ولد سنة خمس وتسعين وخمسمائة، جال فى الأندلس، وكتب العالى والدون، وكان بصيرًا بالرجال، عالمًا بالتاريخ، إمامًا فى العربية، فقيهًا، مفتيًا، أخبارًا، له يد بليغة فى الإنشاء، وحظ وافر فى الرياسة، وله من المصنفات: «تكملة الصلة»(۱) لابن بشكوال، كتاب «تحفة القادم»، وكتاب «إيماض البرق»، قتل مظلومًا بتونس، على يد صاحبها؛ لأنه تخيل منه الخروج وشق العصا، وقيل إن بعض أعدائه ذكره عند صاحب تونس [٨٨/أ] أنه ألّف تاريخًا، وأنه تكلم فى جماعة، فلما طلب، وأحس بالهلاك قال لغلامه:خذ البغلة، وامض بها حيث شئت، فهى لك، وكان ذلك فى سنة ثمان وخمسين وستمائة.

<sup>(\*)</sup> ديوانه مطبوع بتحقيق د. عبدالسلام الهراس، تونس ١٩٨٥، كذلك ط وزارة الثقافة المغربية ١٩٩٩، تنظر ترجمته في: «اختصار القدح» ١٩١١؛ «المغرب» ٢٠٩/٢؛ «الذيل والتكملة» ٢٠٥٣/١؛ «عنوان الدراية» ١٩٨٢؛ «العبر» للذهبي ٥/٢٤؛ «البدر السافر» ١٢٠؛ «الفوات» ٤٠٤/٢؛ «الوافي» ٢٥٥/٣؛ «أزهار الرياض» ٢٠٤/٢؛ «الشذرات» ٢٧٥/٥.

<sup>(</sup>١) يريد به كتاب التكملة لكتاب الصلة، وهو من أشهر كتب التراجم في الأندلس.

<sup>(</sup>٢) مما رواه ابن بسام فى الذخيرة، وأنها الشاعر من القرن الخامس الهجرى، هو أبو جعفر بن الأبار، وأوضح أن الزركشي خلط بين شعر وشاعرين التين فى قصيدتين الدالية والبائية، كلاهما عرف بابن الأبار، وهذا لأبى جعفر، والذى يليه لأبى عبدالله، والنص الثالث لأبى جعفر كذلك، وقد وقع فى هذا الخلط ابن شاكر الكتبى كذلك، وقد نبه د. إحسان عباس فى هامش الفوات ٢-٥٠٥هـ ٤ إلى هذا الخلط،

## (من البسيط)

من الغرام ولا ما كابدت كبدى؟
يُسطعه من حُرق(١) فى القلب متقد
ومعطّلٌ جيده إلا من الجَيَد
من ذلك الشَّنب المعسول والبَرد
وصيَّرته يَدُ الصَّهباء طوع يَدى
فقال: كَفُّك عندى أفضلُ الوُسنُد
وبتُّ ظمآنَ لم أصدرُ ولم أرد
وُ مُحلولك الأرجاء من حَسد
أما درى الليل أن البدرَ طوع يدى؟

ا لم تدر ما خلّدت عيناكَ في خلّدي أف ديك من زائر رام الدُّنو فلم خاف العيون فوافاني على عَجَل عاطيتُه الكأس فاستحيت مُدامَتها محتى إذا غازلت اجفائه سنة أردت توسيده خدّى وقلَّ له-(٢) فبات في حرم لا غَدر يُذعره بدرُ الم وبدرُ الأفق ممتحق والجب تحير اللّيلُ منه (٣) أينَ مطلعه؟

# وقال(٤):

## (من المتدارك)

يكسونى السقم مُسجرَّده بابى ما أودع مسجسسدُه جمرٌ بفؤادى مَسوقده زُرقًا تُصمى من يصمدُه(١) أترى الأحجالُ تُقَعدُه؟(٧) وأتاه السّسحسرُ يُؤيِّده (1)

ا منظُومُ<sup>(٥)</sup> الخسد مسورَّده مُسفَاف الدُّر له جَسسَد في وجنته من نِعْه مَستِه ريم يرمى عن أكسحله ريم يرمى عن أكسحله ٥ مُستسداني الخُطوة من تَرف ٢ ولاه الحسسنُ وأمَّسره وقال:

## (من الخفيف)

يتشكى القَضيبَ منه الكثيبا من جفون يُصمى بهن القُلوبا قلت: ذره أتى المكان الرَّحيبا ا زارنی خیفة الرقیب مُریبًا
 رشاً راش لی سیهام المنایا
 قال لی: ما تری الرَّقیب مُطلاً؟

<sup>(</sup>۱) ح: «يطعه» «الفوات»: «من فرق»،

<sup>(</sup>Y) «الفوات»: «وقلت له».

<sup>(</sup>٣) «القوات»: دفيه».

<sup>(</sup>٤) ديوان ابن الأبار البلنسي رقم: ٦٦.

<sup>(</sup>٥) الديوان و«الفوات»: «مرقوم»،

<sup>(</sup>١) سقط البيت من ح.

<sup>(</sup>٧) «الفوات»: «تقيّده».

واسقنيها بخمر عَينيك صرفًا ٥ عاطنى أكؤس الرَّضاب دراكا ثم لما أن نام مَن نتَّ قيه (١) قسال: لا بد أن تَدب عليه قسال: فسابدأ بنا وَثَنَّ عليه فسوثبنا على الغسزال وثويًا وله (٢):

واجعل الكاس منك ثغرًا شنيبا وادرِّها على كسوبًا ، فكوبا وتلقَّى الكرى سميعًا مُجيبا قلتُ: أبغى رشا وآخذ ذيبا قلتُ: كلا لقد دَفعتُ قَريبا<sup>(۲)</sup> ودَببنا إلى الرَّقيب دَبيبا ن... محبوبه ون... الرَّقيبا

(من الطويل)

حكى بمحانيه انعطاف الأراقم تراءى(٤) خُضيباً مثل دامى الصوارم

(٢)

۱ ونهر کما ذابت سبائك فضة
 ۲ إذا الشُّفق استولى عليه احمراره

#### **444/44**

# الشيخ جمال الدين بن مالك(\*)

محمد بن عبد الله بن مالك، الإمام العالم الأعلم الأوحد جمال الدين الطائى الجيّانى الشافعى النحوى نزيل دمشق، ولد سنة ستمائة وسمع بدمشق وتصدر بحلب لإقراء العربية، وعيّن لخطابة حلب، وصرف همته إلى إتقان لسان العرب، وكان إماما في القراءات وعللها، صنف فيها قصيدة دالية مرموز<sup>(٥)</sup> في قدر الشاطبية، وأما اللغة فكان إليه المنتهى فيها، وكان إمام العادلية، فكان إذا صلى فيها يشيعه قاضى القضاة شمس الدين بن خلكان إلى بيته تعظيما له، وأما النحو والتصريف فكان فيهما بحرًا عبابًا ودرًا عجابًا<sup>(١)</sup>، وأما اطلاعه على أشعار العرب وبيت الاستشهاد فيحار في أمره، ويقطع بسبقه على من تقدمه من الأئمة، وأما اطلاعه على الحديث فكان فيه آية، وكان

<sup>(</sup>۱) «القوات»: «من بعد نعس»،

<sup>(</sup>۲) «الفوات»: «قلت عمرى لقد وقعت قريبا».

<sup>(</sup>٣) ديوانه رقم ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) دالديوان»: «تبدَّى».

<sup>(\*)</sup> تنظر ترجمته فى: «العبـر» للذهبى ٢٠٠/٥؛ «الفوات» ٢٧٠/٤؛ «الوافى» ٣٥٩/٣؛ «مـرآة الجنان» ١٧٢/٤؛ «البلغـة» ٢٢٩؛ «غـاية النهـاية» ٢/١٨٠؛ «السلوك» ١٦١٢)؛ «بغـيـة الوعـاة» ٥٣: «نفح الطيب» ٢٢٢٢/٢؛ «الشذرات ٢٣٩،٥ كذلك فى: «معجم علماء اللغة والنحو فى الأندلس» رقم ٦٩٥ وص ٤٢٠.

<sup>(</sup>٥) ح: «موزونة»، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) ل: «عباب»، «عجاب».

أكثر ما يستشهد بالقرآن، فإن كان ما فيه شاهد عدل إلى الحديث، فإن لم يكن عدل إلى أشعار العرب [/٢٨٩] ، هذا مع ما كان عليه من الدين المتين، والزهد المكين، وانفرد عن المغارية بشيئين<sup>(۱)</sup>: الكرم ومذهب الشافعي، أقام بدمشق مدة يصنف ويشغل<sup>(۲)</sup> بالجامع وبالترية العادلية، وتخرج به جماعة، فمنهم الشيخ محيى الدين النووى وتلميذه ابن أبى الفتح الحنبلى، وغيرهم، وكان أبو حيان يقول: إنه لا يعرف له شيخ، وإنما حضر حلقة الشلوبين مرات، قلت: ورأيت في شرح تصريف ابن مالك لكمال الدين بن أبان في أوله، في الكلام على أوزان الكلام، أن الشيخ موفق الدين بن يعيش النحوى شيخه، قال ابن أبان، وأخبرني بذلك جماعة.

ولما صنف كتاب «تسهيل الفوائد» قال سعد الدين بن عربى:

## (من البسيط)

ربّ العلا ولنشر العلم أهله يزل مفيدًا لذى لب تأمله إن الفوائد جمع لا نظير له

ان الإمام جسال الدين جسّله
 أملى كتابا له يسمى الفوائد لم
 فكل مسألة في النحو يجمعها

ومن تصانيفه: «سبك المنظوم وفك المختوم»، و«الكافية الشافية»، و«شرحها»، و«الخلاصة»، و«أيمال الإعلام بمثلث الكلام»، و«لامية الأفعال»، وشرحها، و«فعل وأفعل»، و«المقدمة الأسدية»، وضعها (٢) باسم ولده الأسد، و«عدَّة اللافظ وعمدة الحافظ»، و«النظم الأوجز فيما يهمز»، و«الاعتضاد في الظاء والضاد»، و«إعراب مشكل البخاري» وغير ذلك، وكانت وفاته سنة اثنتين وسبعين وستمائة.

وقال شرف الدين الحصني يرثيه:

## (من المجتث)

بعد مَوْتِ بن مالك المفضالِ
منه فى الأنفصال والاتصال
ه من غير شبهة ومحال
كيد مستبدلاً من الأبدال
حركات كانت بغير اعتلال

ا يا شتّات الأسماء والأفعال وانحراف الحروف من بعد ضبط مصدرًا كان للعلوم بإذن الله عدم النعت والتعطف والتو الممّ اعستسراه أسكن منه

<sup>(</sup>۱) سقطت من ح.

<sup>(</sup>٢) ح: يشتغل.

<sup>(</sup>٣) والفواته: وصنفها ه.

يالها سكنة له من قضاء رفعوه في نعشه فأنتصبناً صرفوه يا عُظمَ ما فعلوه أدغموه في التراب من غير مثل ١٠ وقفوا عند قبره ساعة الدَّف ومددنا الأكف نطلبُ قصرًا آخر الآي من سباحظُنا من يا لسانَ الأعراب يا جامع الـ يا فريد الزّمان في النظم والنث يا كم علوم(٢) بثثتها في أناس

أورث طول مدة الانفصال نصب تمييز كيف سير الجبال وهو عَدْلٌ مُعرف بالجمال سالمًا من تَغَيُّر الانتقال ن وقوفًا ضرورة الامتثال مسكنًا للنزيل من ذى الجلال له حظه جاء أوَّلَ الأنفال أمقال إعراب يا مفهمًا لكلًّ مقال روفى نقل مسندات العوالى علموا ما بشثت عند الزوال

# ۳۹٤/ ۳۸ الشيخ محيى الدين بن عربي<sup>(+)</sup>

محمد بن على بن أحمد بن عبد الله الشيخ محيى الدين، أبو بكر الطائى الحاتمى الأندلسى، المعروف بابن عربى، صاحب المصنفات الرائقة، والتواليف النابغة، ولد فى شهر رمضان سنة ستين وخمسمائة بمرسية، ذكر أنه سمع بها من ابن بشكوال، وسمع بيغداد وبمكة، ودمشق، وسكن الروم، زاره يومًا صاحب الروم، فقال: هذا بدعوة (۱) الأسودُ (۲)، فسئل عن ذلك، فقال: خدمت بمكة بعض الصلحاء فقال يومًا: الله يذل لك أعز خلقه أو كما قال، وقيل: إن صاحب الروم، أمر له بدار تساوى مائة ألف درهم، فسأله بعض السائلين شيئًا لله، فقال: ما لى غير هذه الدار، خُذها لك.

قال ابن مسدى (٤) في جملة ترجمته: كان ظاهري المذهب في العبادات، باطني النظر في الاعتقادات، ثم حجَّ ولم يرجع إلى بلده، وروى عن السلّفي بالإجازة، وبرع في

<sup>(</sup>١) الضوات: «الأضمال»، ويشير في البيت إلى الآية التي جاءت في آخر سورة سباً: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ مَا يَشْنَهُونَ كَمَا هُمِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ فَبْلُ إِنْهُمْ كَانُوا فِي شَكُ مُريب﴾ وأول سورة الأنفال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولُ فَاتَتُوا اللَّهُ وَأُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَآطِيفُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ﴾.

<sup>(</sup>٢) الفُوات: «علومًا»،

<sup>(\*)</sup> تنظر ترجمته في: «التكملة» ٢٥٢؛ «الذيل والتكملة» ٢٩٣/١؛ «عنوان الدراسة» ٩٧؛ «العبر» ٩٨/٥؛ «الوافي» ٤٩٣/١؛ «القوات» ٢٣٥/١؛ «مرآة الزمان» ٣٣٦؛ «النجوم الزاهرة» ٢٣٩/١؛ «لسان الميزان» ٥١١/٠ «البداية والنهاية» ٢١١/٥؛ «النفح» ٢١١/١؛ «الشذرات» ١٩٠/٥.

<sup>(</sup>٣) القوات: «هذا تذعر له الأسود»،

<sup>(</sup>٤) ح: دابن مبدی،

علم التصوّف، وله فيه مصنفات كثيرة، ولقى جماعةً من العلماء والمتعبدين [٢٩٥/ ب] قال الحافظ شمس الدين الذهبى: وله توسع فى الكلام، وذكاء، وقوة خاطر، وحافظة وتدقيق فى التصوف، وتواليف جمة فى العرفان، ولولا شطحه فى الكلام لم يكن به بأس، ولعل ذلك وقع منه حال سكره وغيبته، فيرجى له الخير.

وقال الشيخ كمال الدين بن الزملكانى فى مصنفه الذى عمله فى الكلام على الملك، والنبى، والشهيد، والصديق، فى الفصل الثانى فى فضل الصديقية قال: الشيخ محيى الدين بن العربى، البحر الزاخر فى المعارف الإلهية، وذكر كلامه جملة، ثم قال فى آخر الفصل: إنما نقلت كلامه وكلام من يجرى مجراه من أهل الطريق، لأنهم أعرف بحقائق هذه المقامات، وأبصر بها، لدخولهم فيها، وتحققهم بها، ذوقًا والمُخبرُ عن الشيء ذوقًا، مخبرًا عن عين اليقين فاسأل به خبيرًا. انتهى.

وقال الشيخ قطب الدين اليونينى فى ذيله على المرآة: وكان يقول: أنا أعرف اسم الله الأعظم، وأعرف الكيمياء، قال ابن عربى: رأيت فى المنام النبى، فقلت: يا رسول الله أيهما أفضل: الملك أو النبى فقال: الملك. فقلت: يا رسول الله والله والنبى على هذا برهان ودليل، إذا ذكرته عنك، أصدًّق فيه. فقال: ما جاء عن الله تعالى أنه قال: من ذكرنى فى ملأ، ذكرته فى ملأ خير منه».

وعلى الجملة فكان رجلاً عظيمًا. والذى نفهمه من كلامه حسن، والذى يشكل علينا نكل أمره إلى الله تعالى، وما كُلُفنا اتباعه، وكانت وفاته فى دار القاضى محيى الدين بن النحاس الزكى، وغسله جمال الدين بن عبد الخالق، ومحيى الدين، وكان العماد بن النحاس يصب عليه، وحمل من دمشق إلى جبل قاسيون، ودُفن بتربة بنى الزكى، وكان ذلك فى تأمن عشرين ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وستمائة، ومن مصنفاته: «الفتوحات المكية» عشرون مجلدًا، و«التدبيرات الإلهية»، و«التنزلات الموصلية»، و«فصوص الحكم»، وعمل ابن سودكين شرحًا عليها سماه «نقش الفصوص» وهو من تلك المادة ، و«الإسرا إلى المقام الأسرى» نثرًا ونظمًا، و«شرح خلع النعلين»، و«الأجوية المسكتة عن سؤلات الحكيم الترمذى»، و«تاج الرسائل ومنهاج الوسائل»، [٢٩٦/١] و«ترجمان الأشواق»، و«الاتحاد العشقى»، وكثير مما لم نذكره.

ومن شعره<sup>(۱)</sup>:

<sup>(</sup>١) لم أقف على البيتين في النسخ المطبوعة لديوانه.

(من المتقارب)

فرشت خُدودى مكانَ الترابِ قعودَ الأسارى لضرب الرّقاب (1)

ا إذا حل ذكـــركم خــاطرى
 ٢ وأقــعــدنى الذل فى بابكم وله(١):

(من المتقارب)

لَعبن بى عند لثم الركن والحجر الأثر الا بريح هم من طيّب الأثر حسناء ليس لها أخت من البَشر مثل الغزالة إشراقًا بلا غير (1) شمس وليلٌ معًا من أحسن (0) الصّور

**(Y)** 

ا نفسى الفداء لبيض خُرد عُرب ما أستتدلُ (۲) إذا ما تُهت خُلفَهم ما أستدل (۲) إذا ما تُهت خُلفَهم فازلت من غزلى فيهن (۲) واحدة إن أسفرت عن مُحياها أرتك سننا هر الشهم في «ترجمان الأشواق» (۲):

(من الطويل)

وحُقِّ لمتلى رقة أنَّ يسلما علينا؟ ولكنَّ لا احتكام على الدُّما(٢) فقلت لها: صبًا غريبًا متيمًا فلمُ أدر من شُقَّ الحنادس منهما يشاهدنى فى كلُّ وقت أما أما **(**T)

ا سلامٌ على سلمى ومن حلَّ بالحمى ومن حلَّ بالحمى وماذا عليها أن تردَّ تَحييةً سروا وظلام الليل أرخى سُدولُه عابدتُ ثناياها وأومض بارقًّ وقالت: أمَّا يكفيه أنى بقلبه وقال فيه أيضاً (^):

(من الكامل)

أبداً جديداً (١٠) بالحشا ما يدرسُ ولنذكرهم أبداً تذوبُ الأنفس

(٤)

ا دَرَستْ عهودُهم(۱) وإن هواهمُ هذى طلولهم وهذى الأدمع(۱۱)

<sup>(</sup>۱) «ترجمان الأشواق»، ص ۱۷۱.

<sup>(</sup>۲) «ترجمان»: «ماتستدل».

<sup>(</sup>۲) «ترجمان»: «منهن».

<sup>(</sup>٤) «ترجمان»: «غير».

<sup>(</sup>٥) «ترجمان»: «أعجب».

<sup>(</sup>٦) «ترجمان»، ص ٤١.

<sup>(</sup>٧) «ترجمان، «الدُّمى».

<sup>(</sup>۸) «ترجمان»، ص ۵۲.

<sup>(</sup>٩) «ترجمان»: «ريوعهم».

<sup>(</sup>۱۰) «ترجمان» ودالفوات»: «جديد».

<sup>(</sup>۱۱) ح: «أدمعي».

(7)

يا من غناه الحُسنُ ها أنا مفلسُ نارُ الصَّبابة شَانكم فلتقبسوا ا نادیتُ خلف رکابهم من حُبه م
 ۲ یا موقد النار الرویدا(۱) هذه وقال فیه أیضاً(۲):

(من الكامل)

وشَـجَاه ترجيعٌ لها وحنينُ لحنينها فكأنهنَّ عُـيونُ لحنينها فكأنهنَّ عُـيونُ والثُّكلُ من فقد الوحيد يكونُ حيث الخيامُ بها وحيثُ العينُ أجفانها لظُبا(٤) اللَّحاظ جُفُونُ أخفى الهوى عن عاذلى واصونُ فضحَ الفراقُ صبابة المحزون قضحَ المُـحـامل رَنةٌ وأنينُ أرخوا أزمَّتها وشُـدٌ وَضِينُ صعَبُ الفرام مع اللقاء يكونُ (١) معشوقةٌ حسناء حيث تكون

(٥)

ا ناحت مطوقة فيحنَّ حَرْينُ جَرَتُ الدّموعُ من العُيون تفجّعًا طارحتُها تُكلى(٢) بفقد وَحيدها بي لاعجٌ من حب رملة عالج من كلّ فاتكة اللّحاظ مريضة ما زلتُ أجرعُ دَمعتى من علّتي ما زلتُ أجرعُ دَمعتى من علّتي حتى إذا صاح الغُراب ببَينهِم وصلوا السرى قطعوا الثرى فلعيسهم عاينتُ أسبابَ المنية عندما عاينتُ أسبابَ المنية عندما ان الفراق مع الغرام لقاتلٌ(٥)

وقال<sup>(۲)</sup>:

(من مجزوء الرمل)

أى قلب مسلكوا؟ أى شسسعب سلكوا؟ أم تُسراهم هلكوا؟ في الهسوى وارتبكوا ا ليت شـــعــرى هل دروا
 وفــــــــــــۋادى لــو درى
 أتـراهـم ســـلـمــــــوا؟
 حـــــــــار أربـاب الهــــــــــوى

<sup>(</sup>١) «القوات»: «نارًا رويدًا».

<sup>(</sup>۲) «ترجمان»، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٢) «ترجمان»: «ثُكلا».

<sup>(</sup>٤) «ترجمان»: «لظَّى».

<sup>(</sup>٥) وترجمانه: ولقاتليه.

<sup>(</sup>٦) «ترجمان» و«الفوات»: «يهون».

<sup>(</sup>۷) «ترجمان»، ص ۲٦.

#### 2.4/49

## ابن اللبانة(\*)

محمد بن عيسى بن محمد، أبو بكر اللخمى الأندلسى الشاعر المشهور بابن اللبانة، وله كتاب «مناقل الفتنة»، و«نظم السلوك فى وعظ الملوك»، و«سقيط الدرر ولقيط الزهر فى شعر بنى عباد»، وتوفى بميورقة سنة سبع وخمسمائة. ومن شعره(۱):

(من الكامل)

لترى فراشًا فى فراش يُحرقُ وبقيتُ كالنّفسِ الذى لا يُلحقُ(٢) طرفٌ(٢) فهلٌ سَببُ به أتعلَّق؛ فى جَنب موعدكِ الذى لا يُصدُق؛ ظلُّ الغمامةِ والهجيرُ المحرقُ لكنْ سنانُك أكسحلُ لا أزرقُ غَنَّيتَ قيل: هو(٢) الحمامُ الأورقُ لجعلتُ قلبك بعض يوم يَعشقُ(٨) وترقَّ لى مسما تراه وتشفق (1)

ا هلا تتاك على قلب مسشفق أصبحت كالرمق الذى لا يُرتجى وغَرِقت في دَمعى عليك وعمنى أو خَدعة بتحية مقبولة (١) أنت المنية والمني فيك استوى لك قد دابلة الوشيج (٥) ولونها ويقال: إنك أيكة حستى إذا لو في يدى سحر وعندى نفثة لا لتذوق ما قد ذُقتُ من ألم الهوى(١)

وقال يمدح المعتمد بن عباد<sup>(٩)</sup>:

(من الطويل)

<sup>(\*)</sup> ديوانه مطبوع بتحقيق د. محمد مجيد السعيد، دار الكتب الموصل ١٩٧٧، وبتحقيق د. منجد مصطفى بهجت ط ٢ مركز البحوث الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا ٢٠٠٦. وتنظر ترجمته فى: «قلائد العقيان» ٢٤٥؛ «الذخيرة» ٢٠٧/؛ «الخريدة» (قسم المغرب والأندلس) ١٠٧/٢؛ «المنصب رقم ٢٢٠؛ «المعجب» ٢٠٨؛ «التكملة» ٤١٠؛ «المغرب» ٢٩٧/؛ «المسالك» ٢١٠/١؛ «الفوات» ٤٧٠/؛ «الوافى» ٤٧٧/٤، «مرآة الجنان» ١٩٧/٤؛ «الشذرات» ٤٧/٤؛ «هدية العارفين» ٢٨٣/٨.

<sup>(</sup>۱) ديوانه رقم ٦٢.

<sup>(</sup>۲) الديوان: «قد صرت، ورجعت كالنفس»، ح: «كالزمن».

<sup>(</sup>٣) الديوان: «وعقنى طرفى»، «الفوات»: «طوف».

<sup>(</sup>٤) الديوان: «هل خخدعة بتحية مخفية».

<sup>(</sup>٥) الديوان: «الوشيح»، ح: «الوشاح».

<sup>(</sup>٦) الديوان: «الجوي».

<sup>(</sup>٧) ح: «فيك هويش».

<sup>(</sup>A) الديوان: «وعندى أخذة... بعض حين».

<sup>(</sup>٩) ديوانه رقم ٤.

أذاك سَقيطُ الطلِّ أم لؤلؤ رطبُ؟ نجومُ الدَّياجي لا يُقال لها سربُ لقد وقفت شمس الهوى(١) لى والشُهب

ا بكت عند توديعى فما علم الركب وتابع ها سرب وإنى لم خطئ المحطئ المؤن وقفت شمس النهار ليوشع

وفيها يذكر المركب:

هَفَا بِينَ أَضلاعى يكوّى به القلبُ -وحاشاه- نَشوانٌ يلذّ له الشّرب شقيقى إلا أنّه الباردُ المَذبُ ا هفا بين عصف الربيح والموج مثلما
 ويرتاحُ عند البود (١) حتى كأنه
 سألتُ أخاه البحر عنه فقال لى:

\$14/ 8.

# أثير الدين أبو حيان<sup>(\*)</sup>

محمد بن يوسف بن حيان الشيخ الإمام علامة دهره ونحوى عصره، أثير الدين أبوحيان الغرناطى، قرأ القرآن بالروايات، وسمع الحديث بالبلاد المغربى وغيرها، ولازم الشيخ بهاء الدين بن النحاس، وأخذ عليه علم الأدب، وكان علامة في علمي العربية والتصريف، وعلم التفسير، واللغات عارفا بأيام الناس وأخبار العرب، وله نظم ونثر حسن مولده بغرناطة في شهور سنة أربع وخمسين وستمائة، وتوفي بالقاهرة سنة خمس وأربعين وسبعمائة، ومن نظمه:

(من البسيط)

شوقً شديدٌ وجسمى الواهن الواهى فالطرف (1) والقلب منى الساهر الساهى يلقاه واشوقه للناهب الناهى في النيرين شبيهُ الباهر الباهى

ا شوقى لذاك المحيا الزاهر الزاهى أسهرت طرفى ودلَّهت الفؤاد هوى نهبت قلبى وتنهى أن أبوح<sup>(٥)</sup> بما بهرت كلَّ مليح بالبهاء فهما

<sup>(</sup>١) الديوان: «طقد .. الهدى».

<sup>(</sup>٢) الديوان: «بين أضلاع المعنى به قلب».

<sup>(</sup>٣) الديوان: «عند الحمد».

<sup>(\*)</sup> حقق ديوانه د. أحمد مطلوب وخديجة الحديثي ط بغداد ١٩٦٩، ونشرا شعره من قبل سنة ١٩٦٦، تنظر ترجمته في: «البدر السافره ١٧٨؛ «الفوات» ١٩١٤؛ «الوافي» ١٣٦٧؛ «نكت الهميان» ٢٨٠؛ «طبقات البحر» الشافعية» ٢١/١؛ «الكتيبة الكامنة» ٨١؛ «النجوم الزاهرة» ١١١/١؛ «الدرر الكامنة» ٢٠/٥؛ «ذيل العبر» ٢٤٤؛ «البلغة» ٢٠٠؛ «غاية النهاية» ٢٨٥؛ «بغية الوعاة» ٢١١؛ «الشذرات» ٢٥٥/١؛ «النفح» ٢٠٥٧) م ٥٨٤.

<sup>(</sup>٤) «الفوات»: «والطرف».

<sup>(</sup>٥) «الفوات»: «يبوح».

عن كلّ شىء فويح اللاهج اللاهى وكم عبيد له فى الحب أشباهى وقتًا كفانى عن عز وعن جاهى ٥ لهجت للحب(١) لما لهوت به
 يا سيدًا ما له في الناس من شبه
 ٧ إذا خطرت ببال منك في عمري

وله:

(من السريع)

يا حسنه من عارض رائض ِ والأصل لا يعتد بالعارض

(۲) ۱ رَاضَ حبیبی عارضٌ قد بدا

۲ فظن قوما(۲) أن قلبي سلا

ele:

(من الطويل)

على وجنتيه ياسمينٌ على ورد أمنتُ عليه من رقيب ومن ضدٌ لسُود اللحا ناسٌ وناسٌ إلى المرد صبوت إلى هيفاء مائسة القد فاحببتُ أن أبقى بأبيضهم وحدى (٣)

ا تعشقته شیخا کان مشیبه
 اخا الفضل بدری ما براد من النهی
 وقالوا الوری قسمان فی شرعة الهوی
 آلا إننی لو کنت أصبو لأمرد
 وسود اللحا أبصرت فیهم مشاركاً

وله في مليح أحدب:

(من المتقارب)

يحاكى نجيبا حنين البغام<sup>(1)</sup> تعلقت من ظهــره بالسّنام

(٤)

۱ تعشقتُه أحدب<sup>(۱)</sup> كيسا ۲ إذا كدتُ أسقط من فوقه

وله:

(من الطويل)

قنيصًا<sup>(٥)</sup> رجاءً للنتاج من العُقم إذاً كنت معتاضاً من البرء بالسقم (0)

۱ رجاؤك فلسًا قد غدا فى حبائلى
 ۲ أأتعب فى تحصيله وأضيعه
 وقوله فى مليح فحام:

<sup>(</sup>١) «القوات»: «بالحب».

<sup>(</sup>Y) ح: عقوم»، «الفوات»: عوظن قوم،

<sup>(</sup>۲) ح: «احدبا»،

<sup>(</sup>٤) ح: «الثعام»،

<sup>(</sup>٥) ح: «قنيط».

(من الطويل)

وثوب يعانى صنعة الفحم عن قصد لطاخة مسك في جني من الورد

(7)

(Y)

١ وعُلِّقته مسودٌ عين ووضرة ٢ كأن خطوط الفحم في وجناته

وله في موشح:

(من الموشحات)

وخاننا الإصباح يغنى عن المصباح كيالكوب الأزهر وعَـرُفُها عنبـر منهــا وإن أسكر

عن ذلك المنهاج وعن هوى يا صاح قد لجَّ في بُعدي منه سنا الخصد يسطو على الأسبد

فما ترى من ناج(٢) من لحظه السفاح قلبى رشًا أحسور ذی(۲) میسم أعطر وریقـــه سکر

فحبذا الأرواج(٤) إن هبت الأرواح مهلا أبا القاسم على أبي حيان من لحظك(٥) الفـتـان طال بالهــيــمــان(١)

لكنه ما عاج ولا أطاع اللاح

إن كـــان ليلٌ داج فننورها الوهاج سلافةً تبدو مسزاجسها شهدد 

قلبی بها قد هاج فما ترانی صاح وبي رشا أهيف بدر فلل يُخلسف بلحظه المسرهف

كسطوة الحجاج في الناس والسفاح علُّلُ بالمنسك منعمُ المـــسك رياه كالمسك

غصنٌ على رجراج طاعت له الأرواح مسا إن له عساصم وهجــرك الدائم قــد

فدمعه أمواج وسره قد لاح

<sup>(</sup>۱) «الفوات»: «ياحبذا»،

<sup>(</sup>۲) ح: «ترانی».

<sup>(</sup>٢) والفوات، وذوه.

<sup>(</sup>٤) ح: «الأرواح»، «القوات»: «الأراج».

<sup>(</sup>٥) ح: «لحظه».

<sup>(</sup>٦) ح: «بالهيان».

(٨)

 يا رُبَّ ذى بهستسان وفى هوى الغسزلان وقالت لا سلوان سبع الوجوه والتاج هى منية الأفراح وقال فى موشح:

ىر ئى يا رجاج ممصال ، وروج اقداح

(من الموشحات)

> جلبت للناظر السهرا ما أذيقا لذة الوسن عجبًا ضدًان في بدني وبعيني الماء منفجرا إذ دنا<sup>(0)</sup> مني أبو الفرج كيف لا يخشي من الوهج ظنَّهُ من حَسرَّه شررًا

نحو مصر تعشق القمرا؟

فانتتى والقلب قد ملكا

قال لي يومًا وقد ضحكا

عـــاذلى فى الأهيف الأنس رشــاً قـد زانه الحـوّرُ قمرٌ من سُحبه الشّعرُ

جــــال بين الدر واللعس رجة بالردف أم كسل وردة بالخد أم خجل

یا له اعدین نُعُسِ مذنای عن مقلتی سنی طال ما ألقاه من شجنی

نُصنَبُ العينين لى شركا قمرٌ أضحى له فلكا

<sup>(</sup>۱) ح: «يعذله»،

<sup>(</sup>٢) ح: «يا للاحي»، ل: «لي عنك يا لاحي»، وما أثبتناه من «الفوات».

<sup>(</sup>٣) «الفوات»: «فمصال»، وهو : وعاء يستعمل للشرب،

<sup>(</sup>٤) بياض في ل، وما أثبتناه من «الفوات».

<sup>(</sup>ه) ح: «نای».

## 24./ 21

## أبو العرب الصقلى(\*)

مصعب بن عبد الله بن أبى الفرات، أبو العرب القرشى العبدرى الصقلى، الشاعر المشهور، صاحب الديوان، روى عن ابن عبد البر، وأخذ عنه أبو على  $[vi]^{(1)}$  غريب «أدب الكاتب» $^{(7)}$  لابن قتيبة، توفى بميورقة سنة ست وخمسمائة $^{(7)}$ ، وحظى عند المعتمد ابن عباد. ومن شعره:

(۱) (من الطويل)

وهذا طريقُ المجد بادى المذاهب وآخرُ يثنى همّتى فى المغارب تشقّ على (1) أخفافها والغوارب بلادى، وكل العالمين أقاربي وأن جلَّ إلا (0) اعتضت عنه بجانب فما غائبٌ نال النجاح بغائب

## £04/ £4

# ولادة بنت المستكفى(\*\*)

ولادة بنت محمد، هو المستكفى [بالله، أمير المؤمنين] (1) بن عبد الرحمن، كانت واحدة زمانها، بالإبداع في الأدب، حسنة المحاضرة، بديعة المذاكرة، وكتبت بالذهب على طرازها الأبمن:

<sup>(\*)</sup> تنظر ترجمته في: «السلفي» ٦٨؛ «الخريدة» ٢١٩/٢؛ «التكملة» ٢٠٢؛ «وفيات الأعيان» ٢٣٤/٢؛ «رايات المبرزين» ٢١١؛ «المغرب» (قسم صقلية)، «المسالك» ٤٥٦؛ «عيون التواريخ» ٢١/١٢؛ وله ذكر في «النفح و«بدائع البدائه»، و«عنوان الأريب» لابن النيفر ٢٣٣/١، وينظر كذلك «معجم العلماء والشعراء الصقليين»، إحسان عباس، ط١، دار الفرب الإسلامي: بيروت، ١٩٩٤، ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>١) الزيادة من «الفوات».

<sup>(</sup>Y) ح: «الكتابة».

<sup>(</sup>٣) في ل وح: «ست وخمسين»، وهو تحريف ما أثبتناه، التصحيح من «الفوات».

<sup>(</sup>٤) ح: «عن»،

<sup>(</sup>٥) ح: «وإلا».

<sup>(\*\*)</sup> تنظر ترجمتها في: «الذخيرة» ٢٧٦/١؛ «الصلة، المطرب» ٧؛ «الفوات» ٤/٢٥١؛ «سرح العيون» ٢٢؛ «نزهة الجلساء» للسيوطي ٢٠١؛ «النفح» ٢٠٥/٤.

<sup>(</sup>٦) سقطت من ل، والزيادة من ح.

(۱) (من الواهر)

انا والله أصلح للمعالى وأمشى مشيتى وأميل(١) تيهًا
 وكتبت على الجانب الأيسر:

٢ أمكن عاشقى من صتحن خدى وأعطى قبلتى من يَشتهيها وكانت مع ذلك مشهورة بالعفاف، وفيها خلع ابن زيدون عذاره، وله فيها القصائد والمقطعات، وذكرها نور الدين بن سعيد المغربي في كتابه المسمى [٣٤٢/ب] بدالملتقط من السلك من حلى العروس الأندلسية» وقال: هي منهم كعلية بنت المهدى في العباسيين، وهي القائلة:

(۲) (من السريع) (۲) اما لابن زيدون على فَصله يغتابنى (۲) ظُلمًا ولا ذَنب لى ٢ ينظرنى (۲) شررًا إذ جئت كانما جئتُ لأخصى على ٢ ينظرنى (۲) شررًا إذ جئت كانما جئتُ لأخصى على

وكان على لا يكاد يفارقه، فلم يُر بعد معه، لما قالت هذا، وكانت لها جارية سوداء بديعة الغناء، فحضرت معهم ذات ليلة، فمال ابن زيدون إلى السوداء، فكتبت إليه:

(من الكامل)

ا لو كنت تُنصفُ في الهوى ما بَيننا لم تَهـوَ جـاريتى ولم تتـخيـرِ
 وتركتَ غُصنًا مثمرًا بجماله وجنحت للغصن الذى لم يُثمِرِ
 ٣ ولقد علمتَ بأننى بدرُ السّما لكنَ ولعت لِشقوتى بالمُشترى

ذكر صاحب «المُسهب»<sup>(1)</sup>: أنها أثارت معنى غريبًا فى البيت الثانى، لأن عتيبة كانت سوداء، فلا يظهر منها وردة الخجل ولا زهر البياض، فكأنها غصن لم يثمر، ولها بهذا الابتكار، الارتقاء إلى الطبقة العالية<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>١) «الفوات»: «وأتيه».

<sup>(</sup>Y) «الفوات»: إن «ابن زيدون على جهله يعتبني».

<sup>(</sup>٣) «الفوات»: «يلحظني»، «كأنني».

<sup>(</sup>٤) ح: والمنهب،

<sup>(</sup>٥) ح: «العلياء،

<sup>(\*)</sup> تنظر ترجمته في: «الفوات» ٩٣/٤ ؛ «مقدمة ابن خلدون» ٣٦، ٢٨٠؛ «التعريف بابن خلدون» ١١؛ «صبح الأعشى» ١٢٧/٠؛ وتاريخ الدولتين» ١١؛ «أزهار الرياض» ٢٨٠/٣.

#### 277/24

## صاحب أفريقية(\*)

يحيى بن عبد الواحد الأمير، أبو زكريا صاحب أفريقية وتونس، غلبت(١) أيامه، وكان جوادًا، ممدحًا، كريمًا، وقورًا، وتوفى سنة سبع وأربعين وستمائة. ومن شعره:

(من الطويل)

بساكنتَىُ ربع الضَّلوع تُرُحما ولم يُبق فيه الشوقُ إلا توهما

١ أمالكتي قُلب الكئيب تَعطُّف على هائم أعياه حَملُ غرامِه وأعقبه فُرطُ الغرام تألُّما ٣ فلم يُبق منه البينُ<sup>(٢)</sup> إلا تنفسًا

## 23/0/3

## يزيد الإشبيلي الكاتب(\*)

يزيد بن عبد الله بن أبي خالد الإشبيلي الكاتب، قال ابن الأبار في «تحفة القادم»: هو صدر من نبهاء إشبيلية (٢) وأدبائها، وممن له قدر في منجبيها، ونجبائها، وتوفي بها سنة اثنتي عشرة وستمائة، ومن شعره:

(من الطويل) (1)

> طوائرَ بين الماء والجوّ عُوما رأيت به روضًا ونُورًا مكمما فَمَدتُ له كفًا خضيبًا ومعصما على وَجِل في الماء كي تروى الظّما بقبض وبسط يسبق العين والفما فهل صُبغت من عندم أو بكت دما

١ ويا للجوارى المنشآت وحُسنها إذا نُشَرِت<sup>(1)</sup> في الجوّ أجنحةً لها وإن لم يَهجهُ<sup>(٥)</sup> الريح جاء مصافحًا مجاذف<sup>(1)</sup> كالحيات مدّت رؤوسها ٥ كما أسرعتُ عدًا أناملُ حاسب ٦ هي الهُدّب في أجفان أكحلَ أوطف

<sup>(</sup>۱) «الفوات»: «وامتدت»،

<sup>(</sup>۲) «الفوات»: «فيه البيت».

<sup>(\*)</sup> تنظر ترجمته في: «تحفة القادم» ١٢٠؛ «الفوات، ٢١٩/٤؛ «النفح» ٥٥/٤.

<sup>(</sup>٣) في «الفوات»: «وإلى سلفه ينسب المعقل المعروف بحجر بن أبي خالد».

<sup>(</sup>٤) «الفوات»: «إذا انتشرت»،

<sup>(</sup>٥) «الفوات»: «تهجه».

<sup>(</sup>٦) ح: «تجاذب».

#### 277/20

## یزید بن صقلاب<sup>(۰)</sup>

يزيد بن محمد بن صقلاب، أبو بكر الكاتب من أهل المرية، قال ابن الأبار: كان غزلاً ماجناً، صاحب إبداع في قوله، وإسجاع مع سراوة وسخاوة، وكانت وفاته سنة تسع عشرة وستمائة. ومن شعره:

(۱) (من الطويل)

غـزارة بحـر لا ولا بنت راقم وقـد خلعت فيها جلود أراقم وللقلم الجارى بها كف راقم على رَمق لا يسـتليق<sup>(٢)</sup> لناقم على إثره شهد الرّضى بالعلاقم حوت ضعف ما تحويه حرة واقم ۱ اما وریاض من ضمیرك ما دُرتُ
ولا رُقمتُ كُفُّ الغمامة بُرْدُها
فللخاطر السَّيالِ فیه سحابةٌ
لقد انعمتنی إذ تتسمت عرفها(۱)
وإن جاد يومًا بالرضی فهو مازجٌ(۲)
مسحت بها حرّ الجوی عن جوانح

£7V/ £7

## الراضى بن عياد<sup>(\*\*)</sup>

يزيد بن محمد بن عباد، الراضى بن المعتمد بن عباد، ولاه أبوه الجزيرة الخضراء، فغلب عليه الملثمون، وحصروه، وكانت حصينة، ثم أنهم حَصَروا أباه، واستأسروه، فغلب عليه الملثمون، وحصروه، وكانت حصينة، ثم أنهم حَصَروا أباه، واستأسروه، فحملوه على أن خاطبه بالنزول إليهم، اتباعًا لرضاه، فنزل برأى أبيه وأخذ منهم عهدًا وميثاقًا، فلمّا نزل إليهم ذبحوه، وكان ناظمًا ناثرًا، كتب إليه ابن عمّار لما كان في حبس أبيه يسأله الشفاعة عند أبيه، فأجاب: «ألان الله لك قلبًا، صيّره غليظًا عليك، وعطّف عليك من غالبَتُ فيه قوة الله وحوله، بقوتك وحولك، فجاذبته رداء ملكه، وجهدت عليك من غالبَتُ فيه قوة الله وحوله، بقوتك وحولك، فجاذبته رداء ملكه، وجهدت شهيء، فلا يعارض؛

# (ومن يسد طريق العارض الهَطل)

<sup>(</sup>١) ح: دإن تنسمت عرافًا».

<sup>(</sup>٢) «القوات»: «يستلين».

<sup>(</sup>۲) ح: «نازح».

<sup>(\*\*)</sup> تنظر ترجمته في: «قلائد العقيان» ٢١؛ «الحلة السيراء» ٢/ ٧٠؛ «الفوات» ٢٢٤/٣.

<sup>(</sup>٤) دالفوات»: «فوق».

وطلبتَ منى الشفاعة إليه فيك، وأنا عنده دون(١) أن أشفع، وذنبُك عنده دون أن يُشفّع هيه، وبعد: همن برّه الذي أوجبه الله على أن لا أوالي له عدوًا، ولا أعادى له وليًا:

(من الطويل)

وفيه لما يشكوه (١) من الم لذعُ

١ ولا تبغ من فَرع زكيِّ مخالفًا لأصل فإنَّ الأصل يَتبعه الفرعُ أغض جُنُونيَ عنكُ ما غض جفنه وإن كنتُ أطويها فينشرُها الدمعُ ٣ وأمنع صَــدرى أن يُلِمَّ بفكرةٍ

ومع هذا فإنى أبلِّغ النفس عذرها، في استلطافه لك:

«ومبِّلُغ نفس عُذرَها مثل منجح»(٢).

(٢)

ومن شعره:

(من البسيط)

فاوقدوا نار قلبي أي إيقاد فرُوْيةُ الماء تُذكى غُلَّة الصَّادي ا مروا بنا أُصُلاً من غير ميعاد ۲ لا غُرو إن زاد شُوقى<sup>(۱)</sup> فى مرورهمُ

<sup>(</sup>۱) ح: دیشکوه.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى البيت الذي يتمثل به:

ومبلّغ نفس عُذرُها مثلُ منجح ليبلغ عذرًا أو ينال رَغيبة قاله عروة بن الورد، «كتاب الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلام، وفي «مجمع الأمثال» للميدان: أو يصيب. (٣) «الفوات»: «شوقى».

# न्वराद मंग्रह

## مُهُنز رؤوس الموضوعات للمخطوطات العربية أ. د. محمد فتدي غبدالمادي(\*)

يعد المخطوط العربى أنفس أنواع التراث العربى وأكثرها أهمية، فهو يمثل ذاكرة الأمة العربية على امتداد تاريخها الطويل، والشاهد على حضارة هذه الأمة وتقدمها العلمى في كثير من المجالات المعرفية.

وعلى الرغم من عدم وجود حصر دقيق لرصيد المخطوطات العربية، أى أنه يقدر بالملايين. ومن هنا تبدو أهمية رصده ووصفه وتنظيمه من أجل التعريف به والإعلام عنه وجعله متاحًا للباحثين، استنادًا في ذلك إلى الأساليب والوسائل الحديثة في المعالجة الفنية، واستعانة بالتكنولوجيات الحديثة.

وقد جرت العادة أن يطلب المخطوط بعنوانه أو باسم مؤلفه، ومع هذا فإنه يطلب أيضًا عن طريق موضوعه، إذ إن الكثير من الباحثين يرغبون في معرفة المخطوطات التي تتناول موضوعًا محددًا أو مجالا معينًا، ويتطلب الأمر مدخلاً موضوعيًا في قواعد بيانات المخطوطات وفهارس المخطوطات وببليوجرافياتها، ويعتمد إعداد هذا المدخل الموضوعي على ضرورة توافر أداة تمكن من التحليل الموضوعي وتقديم المصطلحات الدقيقة والمقننة التي تعبر عن الموضوعات وتحيط بالعلاقات بينها، هذه الأداة هي المكنز.

إن المكنز الذى بين أيدينا يؤدى هذه المهمة.. فهو يضبط المصطلحات الدالة على موضوعات التراث العربى، وهو يظهر العلوم والمعارف التى اهتم بها العرب والمسلمون وصنفوا فيها أعمالهم على مدى قرون عديدة، وهو فضلاً عن هذا يساعد الباحثين في التعرف على الموضوعات ومسمياتها والعلاقات بينها.

وقد جاء فى مقدمة المكنز أنه يمكن الاعتماد عليه فى فهرسة وتكشيف واسترجاع المخطوطات ومحتوياتها الفنية والمتنوعة، ومن ثم توظيفها فى قواعد بيانات المخطوطات العربية وفهارس المخطوطات وببليوجرافياتها، كما يمكن الاعتماد عليه (الجزء المصنف منه) فى ترتيب المخطوطات نفسها على أرفف المكتبات.

يشتمل المكنز على المصطلحات الدالة على الموضوعات التي تم تناولها في المخطوطات العربية في أوسع حدودها، وقد تم تقسيم هذه الموضوعات إلى المجالات

<sup>(\*)</sup> استاذ المكتبات . كلية الآداب . جامعة القاهرة،

#### الرئيسة التالية:

الإسلام والديانات الأخرى، واللغة، والأدب والبلاغة، والفلسفة، والتاريخ والتراجم، والجغرافيا والرحلات، والعلوم الاجتماعية، والرياضيات، والفلك، والطبيعة والكيمياء، والطب والبيطرة، والفلاحة، والسحر والفراسة والتنجيم، والفنون، والعموميات وينقسم كل مجال بدوره إلى الموضوعات الفرعية التي تندرج تحته.

وجدير بالذكر أن مجال الإسلام قد فاز بالنصيب الأكبر نظرًا لكثرة موضوعاته الفرعية وكثرة المخطوطات التى تتاولت هذه الموضوعات، وجدير بالذكر أيضًا بروز بعض المجالات التى برع فيها العرب والمسلمون، مثل: الرياضيات، والفلك، والطب، والسحر.

يشتمل المكنز على نحو ١١٥٠مصطلحًا فيها نحو ٩٥٠ مصطلحًا مقننًا، ونحو ٢٠٠ إحالة من المصطلحات المرادفة إلى المصطلحات المقننة.

وقد أشارت مقدمة المكنز إلى عدد من المعايير التى تم الاعتماد عليها عند اختيار المصطلحات، منها:

اعتماد المصطلحات التى كانت مستخدمة فى عناوين المخطوطات والمتداولة بين المؤلفين، إيراد التعريفات أو الشروح للمصطلحات التى تحتاج إلى ذلك من المصادر الأصلية، والاقتصار على رصد المصطلحات التى كانت سائرة فى عصور التراث العربى الإسلامى المختلفة، وقد تم الاعتماد فى ذلك على الببليوجرافيات الموضوعية التى تعرف بالعلوم، وتذكر أهم المصنفات فيه مثل مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم لطاشكبرى زادة.

ينقسم هذا المكنز إلى قسمين رئيسين:

القسم الهجائي: وهو يشتمل على المصطلحات مرتبة ترتيبًا هجائيًا، وفيه يذكر المصطلح ومعه العناصر التالية أو بعضها:

رمز التصنيف، تعريف (تبصرة توضيحية)، حيث يتم تقديم تعريف موجز للمصطلح يحدد مجال استخدامه والسياق الذي يستخدم فيه، والمصطلح أو المصطلحات المرادفة وما في حكمها، حيث يشار إلى المسميات الأخرى الدالة على الموضوع سواء كانت قديمة أو حديثة، مع ملاحظة أن المصطلحات المحتال منها جاءت مرة أخرى في أماكنها بالترتيب الهجائي للإحالة منها إلى المصطلح المعتمد للاستخدام، المصطلح/

المصطلحات الأضيق، حيث يوضع الموضوع أو الموضوعات التى تتفرع من الموضوع أو تتتمى إليه، المصطلح / المصطلحات الأعرض، حيث يوضع الموضوع الأكبر أو الأوسع الذى ينتمى إليه المصطلح، المصطلح / المصطلحات المتصلة، حيث يشار إلى الموضوع أو الموضوعات الأخرى ذات الصلة أو العلاقة من نوع ما باسم الموضوع، مع ملاحظة أن الصلة أو العلامة هى غير صلة أو علاقة البنوة (المصطلح الأضيق) أو الأبوة (المصطلح الأعرض).

وقد ضم المكنز المصطلحات التى تعبر عن مفاهيم أو موضوعات أو أحداث، ولم يشتمل على أسماء الأشخاص إلا فى حالات نادرة مثل أسماء بعض الأنبياء والرسل أو الخلفاء الراشدين.

كما لم يشتمل المكنز على أسماء المدن أو الدول إلا فى أحوال قليلة، مثل: مكة، والمدينة المنورة، والشيء نفسه ينطبق على أسماء الفرق أو المذاهب، فقد اشتمل المكنز على ثمانى منها فقط.

وقد صيغت المصطلحات بشكلها الطبيعى أو بصورها الأصلية، وجاءت على النعو التالى:

كلمة واحدة (مثل: الشعبذة)، كلمتين على هيئة صفة وموصوف (الحروب الصليبية)، مضاف ومضاف إليه (مراكز الأثقال) ، كلمتين مريوطتين باستخدام حرف جر (المرابطون في الأندلس)، كلمتين مربوطتين باستخدام حرف العطف» و«(الشروط والسجلات)، كلمتين مربوطتين باستخدام الظرف عند (العظمة عند الشيعة)، الجمعة أو العبارة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وقد الحقت بعض المصطلحات بكلمة أو أكثر بين هلاليتين لأغراض التوضيح أو التمييز التيجانية (طريقة صوفية).

القسم المصنف؛ وهو يشتمل على المصلحات نفسها فى ترتيب موضوعى موزعة على الأقسام الرئيسة الخمسة عشر السابق الإشارة إليها، وقد بدأ بالرمز، ثم المصطلح الدال على الموضوع. واختيرت الأرقام للترميز بدلا من الحروف.

وقد قام هذا القسم مع خمسة مستويات فى التدرج من الأعم إلى الأخص؛ المستوى الأول القسم الرئيس، وقد أعطى رقمًا من ١ إلى ١٥ ، المستوى الثانى، وهو يمثل فروع الموضوعات الرئيسة وأعطى الفرع فى هذا المستوى رقمان مثل:

۲,۰۸,۰۷ النحو، المستوى الثالث، وهو يمثل أحد موضوعات الفرع، مثل: ۲,۰۸,۰۷ الضمير، المستوى الرابع لموضوع أكثر تخصصيًا (في أحوال قليلة)، المستوى الخامس

لموضوع دقيق للغاية (في أحوال نادرة).

وجدير بالذكر أنه تم ترك بعض الفراغات في أرقام الفروع، وتعريف منها لإمكان إدخال موضوعات جديدة منها بعد في أماكنها المناسبة.

وهذا يجربًا إلى أهمية المراجعة والتحديث المستمر لهذا المكنز؛ إذ إن استخدامه الفعلى في التحليل الموضوعي للمخطوطات العربية سوف يكشف عن بعض الأمور مثل وجود مصطلحات فرعية ونادرة الاستخدام ومن ثم يجب حذفها، وأيضًا مصطلحات وضعت في صيغة غير ملائمة وتحتاج إلى إعادة صياغة، فضلا عن مصطلحات غير موجودة بالمكنز ومن ثم يجب إضافتها، أمر آخر العمل على إتاحة المكنز في شكل الكتروني على الإنترنت من أجل توسيع نطاق استخدامه ما لا فائدة منه.

كل التقدير لمعهد المخطوطات العربية الذى تولى برعاية هذا المكنز إعدادًا ونشرًا، فقد أشارت مقدمة المكنز إلى أن المعهد شكل فريق عمل للمساعدة فى جمع المصطلحات وعلاقاتها، فضلاً عن تكليف بعض المتخصصين فى التراث العلمى العربي لمراجعة بعض المصطلحات.

إن هذه الأداة غير المسبوقة فى رصد المسميات المقننة لمصطلحات موضوعات التراث العربى الإسلامى جديرة بكل اهتمام وتقدير، وهى لا غنى عنها لمفهرس المخطوطات العربية، كما أنها مفيدة لكل مهتم بالتراث العربى الإسلامى.

# من أغبار التراث

## من أغبار التراب

### ح. حسام أحمد عبدالظاهر(\*)

#### يوليو ٢٠٠٩م

- خلال الفترة من ١٧٠١٥ يوليو قامت كلية اللغات والفنون بجامعة وهران بالجزائر
   بتنظيم ملتقى حول " إسهامات علماء المغرب العربى فى خدمة اللغة العربية " ودارت
   محاور الملتقى حول :
  - ١- بيبليوغرافيا العلوم اللغوية المغاربية.
  - ٧- تلقى العلوم اللغوية المغاربية عند المشارقة.
  - ٣- تلقى المشرق العربي للعلوم اللغوية المغاربية.
  - ٤- العلوم اللغوية وقراءة الأثر الأدبى والديني في المغرب العربي.
    - ٥- تيسير وتطوير العلوم اللغوية عند علماء المغرب العربي.
      - ٦- مصطلحات الفنون والعلوم اللغوية المغاربية.
  - ٧- العلوم اللغوية المغاربية والمعاجم العامة والمختصة والإعلام الإلكتروني.
- ۸− استراتيجية البحث في اللغة العربية في المؤسسات والمراكز العلمية في الدول
   المغاربية.
- وفى يوم الخميس ٢٠ يوليو عُقدت ندوة بعنوان "فضل العلماء المسلمين على العالم"
   بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقاهرة. تحدث فيها المستشار حسن مصطفى.
- وفي هذا الشهر قامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بالتعاون مع مؤسسة فورد بإقامة دورة تدريبية للباحثين والطلاب تحت عنوان: "تنمية مهارات البحث في مصادر المعرفة"، وذلك في إطار ما يُعرف بـ مدرسة دار الكتب والوثائق القومية"، ومما يرتبط بالتراث في هذه الدورة محاضرة د. عماد هلال عن تحقيق المخطوطات، وورشة عمل ومحاضرة د. حسام عبد الظاهر تحت عنوان كيفية قراءة نصوص المخطوطات العربية".

#### أغسطس ٢٠٠٩م:

● تم الإعلان خلال هذا الشهر عن قيام مؤسسة «كارنيجي» بنيويورك بمنح مليون دولار

<sup>(\*)</sup> باحث بمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية.

لمكتبة الإسكندرية لدعم مشروع "إعادة نشر كتب التراث الإسلامى". ويهدف المشروع ـ كما أُعلن عنه ـ إلى زيادة وعى الشباب العربى بتراثه وتعريف العالم الغربى بالتراث الإسلامى؛ وذلك عن طريق اختيار بعض الكتب من التراث الإسلامى وإعادة نشرها باللغة العربية وترجمتها إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإتاحتها على الإنترنت لكى تكون في متناول الجميع من العرب والأجانب.

• وخلال هذا الشهر أيضًا قامت مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية بالقدس بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وبتمويل من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، بعقد دورة بحثية حول الطرق الحديثة للحفاظ على الوثائق والمخطوطات، وجرى خلال الدورة استعراض أهم الطرق الحديثة للحفاظ على الوثائق والمخطوطات من حيث توفير ظروف حفظ لهذه المخطوطات، وطرق تداول جيد يضمن للمخطوطة الحماية الكافية للحفاظ على قدمها وأثريتها.

ومن المحاضرات التى أُلقيت فى هذه الدورة محاضرة د. أسمهان أدحيدل التى استعرضت فيها المشاكل التى تواجهها عملية إحياء وترميم المخطوطات والعوامل المؤدية لتلف المخطوطات، وطرق الوقاية منها، وقامت بعرض العديد من المواد التى تعرضت للتلف، وكيفية صيانتها.

وقدمت د. فايزة أحمد معاضرتها التى تحدثت فيها عن أهم الطرق الحديثة فى صيانة وحفظ المخطوطات، وعرضت أهم العمليات لترميم المخطوطات، من تعقيم لهذه المخطوطات بالمبيدات الحشرية لقتل وإزالة الحشرات والفطريات منها، وكيفية تصوير المخطوطات بحالتها الأولى قبل الترميم وبعد الترميم، وكيفية رشها بالبخاخ الكهربائى أو اليدوى بالمواد الكيميائية لتثبيت الحبر والرسومات. كما تم خلال هذه الدورة استعراض العديد من الطرق لصناعة الأوراق الخاصة بعملية الصيانة، وطرق حفظ المخطوطات بعد الانتهاء من عملية الترميم فى الأماكن المخصصة لها لحمايتها من جميع العوامل التى تؤدى لتلفها.

#### اكتوبر ٢٠٠٩م:

• خلال الفترة من ١٤.١٢ أكتوبر قام قسم اللغة العربية وآدابها بكلية اللغات والفنون بجامعة جاكرتا الحكومية بإندونيسيا بعقد مؤتمر دولى تحت عنوان: "اللغة العربية من المنظور الثقافي والاجتماعي". ومن أهم الموضوعات التي حرص هذا المؤتمر على تناولها: اللغة العربية كوسيلة لتبادل التفاهم الثقافي قديمًا وحديثًا، وتطور اللغة

- العربية وثقافتها قديمًا وحديثًا، وتطور الأدب الإسلامى والعربى عبر القرون، وإسهامات اللغة العربية في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
- وفى يوم ١٣ أكتوبر نظم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ندوة عن "القرآن الكريم والتقنيات المعاصرة". ودارت محاور الندوة حول:
  - ١ ـ التطبيقات التقنية لخدمة القرآن الكريم،
- ٢ ـ الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم المترتبة على استخدام التقنيات
   المعاصرة.
  - ٣ . الأدوات البرمجية المساعدة على خدمة القرآن الكريم.
    - ٤ . الجهود التقنية المبذولة في خدمة القرآن الكريم،
  - ٥ . البرمجيات ومواقع (الإنترنت ) المناهضة للقرآن الكريم.
- وفي الفترة ١٨.١٨ أكتوبر دارت بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة فعاليات مؤتمر (الحفاظ على التراث الثقافي والتراث المعماري والمخطوطات الورقية والرقمية) الذي قامت بتنظيمه دار الكتب والوثائق القومية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالتعاون مع جامعة فلورنسا بإيطاليا، شارك في المؤتمر نخبة من الأساتذة والمتخصصين من مصر وإيطاليا وسوريا. وناقش المؤتمر عدة محاور منها: حفظ التراث المعماري، وحفظ المحفوظات الورقية والرقمية والفحص العلمي لها، والتكنولوجيا الحديثة لترميم المحفوظات.
- وفي هذا الشهر صدر عن مركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية كتاب تحت عنوان: (القدس في التراث العربي) لمؤلفه دحسام أحمد عبد الظاهر. يضم هذا الكتاب كشافًا عامًا بالمخطوطات؛ فهو يقوم برصد الكتب العربية التراثية التي تناولت القدس ونسخها الخطية في المكتبات العالمية المختلفة، مقدمًا بذلك الدليل القاطع والملموس على الأهمية البالغة التي حظيت بها زهرة المدائن لدى العلماء والكتاب والباحثين في الحضارة العربية الإسلامية.

والكشاف يضم سبعة مجالات هى: الكتب المباشرة التى تختص بالقدس والمسجد الأقصى، والكتب التى تتناول بلاد الشام وفضائلها، وكتب الجغرافيا والرحلات التى تتاولت الحديث عن القدس، والمصادر التاريخية التى تطرقت إلى تاريخ القدس وما مر بها من أحداث، وكتب التراجم التى حوت تراجم لكثير من علماء القدس ورجالها، والكتب التى تناولت حادثة الإسراء والمعراج باعتبارها إحدى أشهر الحوادث المرتبطة

بمدينة القدس، والكتب التي تحدثت عن المساجد والمزارات الدينية.

واتبع الكشاف الترتيب الهجائى وفقًا لأسماء المؤلفين، وتحت اسم كل مؤلف أسماء كتبه مرتبة هجائيًا، وبعدها تأتى النسخ الخطية الخاصة بكل عنوان مرتبة هجائيًا وفقًا للدول ثم المدن داخل الدولة الواحدة، وتحديد المكتبات التى تقنتى المخطوطات، مع عدم إغفال البيانات الخاصة بأرقام المخطوطات داخل المكتبات، وأسماء النساخ وتواريخ النسخ... وغير ذلك.

واهتم الكشاف بذكر معلومات حول تحقيق الكتاب أو طباعته. ولتيسير انتفاع الباحثين بهذا الكتاب تم تذييله بكشافين: الأول بعناوين الكتب الواردة به، والثانى بأسماء مكتبات المخطوطات، والهدف الرئيس لهذا الكشاف هو تقديم قائمة للا بأس بها لمصادر تاريخ القدس وحضارته في العصر الإسلامي في ضوء المخطوطات، وهي قائمة تهدف إلى أن تكون أساسًا يقوم بإرشاد الباحثين والمؤرخين ومحققي التراث العربي المخطوط، وتشجيعهم على القيام بعشرات الأعمال العلمية المختلفة المرتبطة بمدينة القدس الشريف.

• وصدر أيضًا عن المركز خلال هذا الشهر الطبعة الثانية المزيدة والمنقحة من كتاب (باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس) لبرهان الدين الفزارى (ت ٧٢٩هـ/ ١٣٢٨م) بتحقيق الأستاذين أحمد عبد الباسط وأحمد عبد الستار (الباحثان بمركز تحقيق التراث)، وتصدير الأستاذ الكبير عصام الشنطى.

والكتاب يضم ثلاثة عشر فصلاً تتناول الموضوعات الآتية: في ابتداء بناء بيت المقدس والمسجد الأقصى، وفي شد الرحال إلى بيت المقدس، وفي فضل الصلاة فيه، وفي فضل الصخرة، وفي قبة المعراج، وفي عين سلوان، وفضائل بيت المقدس، وفضل زيارة قبر الخليل... إلخ.

وقد قام الباحثان بتحقيق النص اعتمادًا على ثلاث نسخ خطية، وقاما بعقد المقارنات بين النسخ المختلفة واستكمال النقص فى الأصل الذى اعتمدا عليه، هذا فضلاً عن تخريج النصوص والآثار الواردة بالنص، والترجمة لمن غمر من اعلام مذكورين فيه، كما ضبطا الكلمات التى يؤدى إعجامها إلى لبس فى المعنى. ومن الجدير بالذكر أن هذا النص كان قد صدر عدة مرات من قبل فى نشرات غير علمية تكتفها الكثير من الأخطاء التحقيقية.

#### توقمير ٢٠٠٩م

- صدر خلال هذا الشهر كتاب (معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية) الذى أعده د. زين العابدين بن شمس الدين نجم أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الأزهر، المعجم يقع فى ٥٥٠ صفحة من القطع الكبير، ويتضمن تعريفًا بالألفاظ والمصطلحات والكلمات الشائعة التى تحفل بها مصادر ووثائق تاريخ مصر الحديث منذ دخول العثمانيين مصر، وشرحًا لمعانيها ودلالتها، وهو مرجع مهم لمحققى النصوص التراثية الراجعة للعصر العثماني.
- وفى هذا الشهر صدر عن مركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية كتاب: (الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم) لمؤلفه شمس الدين محمد السحماوى (ت٨٦٨هـ/١٤٤م). بتحقيق: د. أشرف محمد أنس. ويعتبر هذا الكتاب من أهم كتب الدساتير فى العصر المملوكي، وهي الكتب المهمة في تتبع التطور الإداري لوظائف الدولة، وذلك من خلال الألقاب المستحقة لكل وظيفة، وأيضًا العلاقات الدبلوماسية بين مصر في عصر المماليك وغيرها من دول العالم في ذلك الوقت.

يضم الكتاب مقدمة عن ديوان الإنشاء وتاريخه ولقب صاحبه وكتّاب النبى صلى الله عليه وسلم، ثم يتناول بالتفصيل ثلاثة عشر موضوعًا هى: ما يحتاج إليه كاتب السر من المواد العلمية، ومعرفة التاريخ، ومعرفة الممالك والأقاليم والطرق، وما يتصرف فيه كاتم السر بالنظر والتدبير والقلم، وترتيب مملكة الديار المصرية وما يختص بسلطانها وأمرائها، وذكر الممالك الشامية وأرياب الوظائف بها، وذكر أرياب الوظائف بالأقطار الحجازية، والأمور المشتركة بين الولايات والمكاتبات، والورق المستعمل بديوان الإنشاء وما يتصل به من الأقلام وغيرها، وولايات أولى الأمر، ورسم المكاتبات الصادرة، والإقطاعات والمسامحات والإطلاقات والطرخانيات وتحويل السنين، والأيمان والأمانات والعهود والمهادنات. ومن الجدير بالذكر أن هذا الكتاب هو المشهور خطأ بكتاب (المقصد الرفيم المنشا الهادي لديوان الإنشا) والمنسوب للخالدي.

● وأيضًا صدر في هذا الشهر عن مركز تحقيق التراث طبعة جديدة من كتاب:

(الموسيقي الكبير)، للفارابي ( ت٣٩٩ه /٩٥٠م)، بتحقيق: أغطاس عبد الملك
خشبة، ومراجعة: د محمود أحمد الحفني، صدر الكتاب في جزءين، وهو يحتوى كما قسمه مؤلفه ـ على جزءين: أولهما: في المدخل إلى صناعة الموسيقي، وثانيهما
في صناعة الموسيقي ذاتها . تعرض في الجزء الأول إلى تعريف معنى اللحن، وأصل

الموسيقى، وأصناف الألحان، ونشأة الآلات الموسيقية، كما عرض لمبادئ المعرفة بصناعة الموسيقى، أما فى الجزء الثانى فقسمه إلى ثلاثة فنون هى: أصول صناعة الموسيقى، والآلات الموسيقية المشهورة عند العرب، وتأليف النغم وطرائق الألحان وصناعة الألحان الجزئية، وترجع أهمية هذا الكتاب، كما يذكر الدكتور محمود الحفنى عالم الموسيقى المعروف، أنه " يُعد بحق أعظم مؤلف فى الموسيقى العربية وضعه العرب منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا".

#### دیسمبر ۲۰۰۹م:

- أعلن مجمع اللغة العربية في هذا الشهر عن فتح باب الترشيح لجائزته لإحياء التراث في الدورة الـ ٧٦ وقيمتها ٤٠ ألف جنيه، وتمنح لنص محقق من ٤٠٠ صفحة، وقد أعلن المجمع أن الجائزة مخصصة لأجود نص من التراث العربي ينشر للمرة الأولى محققًا تحقيقًا منهجيًا، بشرط أن يكون مؤلفًا قبل نهاية القرن الثاني عشر الهجري، وأن يكون كاملاً، أو يمثل وحدة مستقلة بذاتها من عمل موسوعي، وألا يكون قد سبق تحقيقه ونشره، ويشترط أيضًا ألا يكون صاحب النص المقدم قد نال عليه جائزة من أي جهة أخرى أو حصل به على درجة علمية. وآخر موعد للتقدم إلى الجائزة هو ١٥ أبريل المقبل.
- وفي هذا الشهر صدر عن مركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية الجزء الخامس من كتاب: (عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان (عصر سلاطين المماليك) لمؤلفه: بدر الدين العيني (ت ٨٥٥ هـ/ ١٤٥١م). ويعتبر كتاب (عقد الجمان) أحد كتب التاريخ العام المهمة في التراث التاريخي في الحضارة الإسلامية. وهي الكتب التي تسير وفقًا لنظام الحوليات، ويذكر فيها مؤلفوها حوادث كل سنة وفقًا للتتابع الزمني. وكتاب عقد الجمان يسير وفقًا لهذا المنهج متتبعًا الأحداث والتراجم إلى آخر سنة ٨٥٠هـ. وقد تصدى الدكتور محمد محمد أمين لتحقيق أجزاء الكتاب الخاصة بالعصر المملوكي، وأصدر في هذا الشأن عدة أجزاء من الكتاب كان آخرها هذا الجزء الخامس الذي بين أيدينا الآن. وهذا الجزء يضم حوادث وتراجم السنوات من سنة ٨٠٧هـ/١٣٠٨م إلى سنة ٢١٧هـ/١٣١٢م. ويقع فيما يقرب من خمسمائة صفحة، شاملاً في ذلك عدة كشافات تحليلية للجزء تيسر على الباحث استخدام الكتاب والوصول إلى بُغيته منه بيسر وسهولة.
- وأيضًا صدر في هذا الشهر عن مركز تحقيق التراث كتاب: (بلوغ المراد فيما ورد

فى الجراد)، لعلى بن محمد الملاح (كان حيًا سنة ١٠١٢هـ/ ١٦٠٣م)، بتحقيق أ. أحمد عبد الباسط حامد (الباحث بمركز تحقيق التراث)، ومراجعة: د.كمال الدين البتانوني.

والرسالة على الرغم من وجازتها قد حوت معارف قلما تجتمع فى مؤلف واحد؛ وهذه الموضوعات هى: الجراد فى القرآن الكريم، والجراد فى السنة النبوية، وأحكام الجراد: أكله، وصيده، وهل هو من صيد البر، أم من صيد البحر؟، والجراد فى الشعر العربي، والجراد فى كتب التعبير والرؤى ... وغير ذلك من موضوعات، ولقد اجتهد المحقق فى محاولة الوصول بالنص إلى أقرب صورة تركه المؤلف عليها، وأن يربط النص بمصادره الأصيلة التى نقل عنها المؤلف. فضلاً عن بعض المكملات الحديثة التى تمثلت فى عمل ملحق مصور بأجزاء الجراد وأشكاله المختلفة، والكثافات التحليلية للرسالة.

• صدر خلال سنة ٢٠٠٩ الطبعة الثانية من كتاب: (التَّاريخ بالكسور في الكتاب العربي المخطوطات المخطوطات بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ويحاول المؤلف في هذا الكتاب تقديم بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ويحاول المؤلف في هذا الكتاب تقديم تقسير لظاهرة التَّاريخ بالكسور في المخطوطات، وقد قسم المؤلف كتابه إلى فصلين على النحو الآتى: الفصل الأول (الدراسة النظرية للتَاريخ بالكسور)، وفيه مبحثان: نشأة التأريخ بالكسور، وتعريفه، والمقدمات المساعدة على حلَّه. والفصل الثاني (الدراسة التطبيقية لنماذج من التأريخ بالكسور)، وفيه أيضًا مبحثان: تحليل نماذج من التأريخ بالكسور، ودراسة أحد النماذج من خلال ثلاث نسخ. ومما لا شك أن لهذا الكتاب أهمية كبيرة للمهتمين بالمخطوطات والتراث العربي من القراء والباحثين والمحققين.

في الطريق إليك

من إصدارات مركز تحقيق التراث

• ربيع الأبرار وفصوص الأخبار ـ الجزء الرابع:

المؤلف: الزمخشري.

تحقيق: د/ عبد المجيد دياب.

• شرح كتاب سيبويه - الجزء الحادي عشر:

المؤلف: السيرافي.

تحقيق: أ.د. عبد الرحيم الكردي، وأ. عبد الرحمن عصر

● عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان (العصر الأيوبي) ـ الجزء الرابع:

المؤلف: بدر الدين العيني.

تحقيق: د . محمود رزق.

● عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران. الجزء الخامس:

المؤلف: برهان الدين البقاعي.

تحقيق: إحدى لجان التاريخ بالمركز (بإشراف أ/ نجوى مصطفى كامل).

• بدائع الزهور في وقائع الدهور . ٥ أجزاء في ٦ مجلدات (إعادة طبع):

المؤلف: ابن إياس،

تحقیق: د . محمد مصطفی .

• كتاب القوافي (إعادة طبع):

المؤلف: النتوخي.

تحقيق: أد/ محمد عوني عبد الرءوف.

● كتاب الجوهرتين العتيقتين (إعادة طبع):

المؤلف: الهمداني،

المحقق: أ د/ أحمد فؤاد باشا.

• أبنية الأسماء والأفعال والمصادر(إعادة طبع):

المؤلف: ابن القطاع الصقلى.

تحقيق: أ د/ أحمد محمد عبد الدايم.

• التتبيه على مشكلات أبيات الحماسة:

المؤلف: ابن جني،

تحقيق: د. سيدة عبد العال، ود. تغريد عبد العاطى.

#### خطة العمل بمركز تحقيق التراث

#### خلال الفترة القادمة

جار العمل في الكتب الآتية:

- الجامع المستقصى في فضائل المسجد الأقصى، لابن عساكر.
  - جواهر القرآن ودرره، لأبي حامد الفزالي.
  - درة الأسلاك في دولة الأتراك، لابن حبيب.
  - شرح کتاب سيبويه، للسيرافي جه ١٧، ١٨، ١٩ .
- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ، للعيني (العصر الفاطمي).
  - عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان (العصر الأيوبي) جه .
- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ، للعيني (العصر الأتابكي).
  - عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران ، للبقاعي ج. ٦.
    - مباهج الفكر ومناهج العبر، للوطواط.
      - لقط المنافع، لابن الجوزي.
    - مدارج السالكين، لابن قيم الجوزية ج. ٦.
- مزيل الاشتباه في أسماء الصحابة والتابعين، لعبد الكريم بن ولي الدين.
  - الوسيلة الأدبية إلى علوم العربية، للمرصفى.
    - كشافات الخطط التوفيقية.

# القسر الأثنني

# حور التركمة في مصر في القرئ التاسع عشر وصلة خليك الحور بتسامي الاس القومي، رفاغة رافع الطمطاوي نموخذا

e. रहे हे मिश्रिय संस्वारिक्ष

#### (ملخص)

يتناول البحث دور الترجمة في مصر في القرن التاسع عشر، وصلة ذلك الدور بتسامي الحس القومي آنذاك.

ويقدم البحث تعليلا لآراء أحد رواد الترجمة في منتصف ذلك القرن؛ ألا وهو رضاعة رافع الطهطاوي ومنهجه في الترجمة إلى العربية من خلال نظريات الترجمة الحديثة، التي تؤكد حضور المترجم بشخصه وآرائه في العمل المترجم؛ الأمر الذي ينتافى مع الاعتقاد السائد من قبل بشأن ما يُعرف بخفاء المترجم.

ويقيم البحث لذلك العلاقة بين نشاط الترجمة في القرن التاسع عشر وحركة الوعى القومي في مصر.

<sup>(\*)</sup> كلية الآداب. جامعة عين شمس.

#### Works Cited

- Al-CAttiya, Jalil. "Rifa'a al-Tahtawi: Maza yabqa minhu?" Al-Arabi

  <a href="http://www.alarabimag.com/common/book1/NDWA006">http://www.alarabimag.com/common/book1/NDWA006</a> 3.htm>
- Al-Mawsu<sup>c</sup>a Al-Shamila. "<sup>c</sup>Ali Mubarak". Islamport.com/b/aammah/104. June 12, 2008.
- Badran, Margot. <u>Feminists, Islam and Nation: Gender and the Making of Modern</u>

  <u>Egypt. Ewing, NJ: Princeton University Press, 1994.</u>
- Baker, Mona. Translation and Conflict. London: Routledge, 2006
- Cole, Juan R. Colonialism and Revolution in the Middle East: Social and Cultural Origins of Egypt's Urabi Movement. Ewing, NJ, USA: Princeton University Press, 1992.
- Dingwaney, Anuradha. "Introduction: Translating "Third World"," in Dingwaney, Anuradha and Carol Maier, (eds.) <u>Between Languages and Cultures:</u>

  <u>Translation and Cross-Cultural Texts</u>. Pittsburgh and London: University of Pittsburgh Press, 1995, 3-15.
- Enani, Muhammad. Nazariyit Al-Tarjama Al-Haditha, Cairo: Longman, 2003.
- Gentzler, Edwin. Contemporary Translation Theories, revised 2<sup>nd</sup> ed. Clevedon: Multiple Matters, 2001.
- Gershoni, Israel. Egypt, Islam, and the Arabs: The Search for Egyptian Nationhood, 1900-1930. Cary, NC, USA: Oxford University Press, Incorporated, 1987.
- Jalal, Iman Al-Sa<sup>c</sup>id. <u>Al-Mustalah <sup>c</sup>ind Rifa<sup>c</sup>a Al-Tahtawi bayn Al-Tarjama wa Al-</u> Ta<sup>c</sup>rib. Cairo: Maktabit Al-Adab. 2006.
- Pollard, Lisa. <u>Nurturing the Nation: The Family Politics of Modernizing, Colonizing, and Liberating Egypt, 1805-1923</u>. Ewing, NJ, USA: University of California Press, 2004.
- Shayal, Jamal al-Din al. <u>Tarikh al-Tarjama wa al-Haraka al-Thaqafiyya fi <sup>c</sup>ahd</u>
  <u>Muhammad <sup>c</sup>Ali [The History of Translation and the Cultural Movement in the time of Muhammad <sup>c</sup>Ali] Cairo: Dar al-Fikr al-<sup>c</sup>Arabi, 1951.</u>
- Tahtawi, Rifa'a Rafi' al. An Imam in Paris: Al-Tahtawi's Visit to France (1826-1831)

  [Takhlis al-Ibriz fi Talkhis Bariz] Cairo, 1905; trans. by Daniel L. Newman.

  London: Saqi, 2004.
- Venuti, Lawrence. The Translator's Invisibility. London: Routledge, 1995.

life." Similarly, 'Abbas Mahmud al-'Aqqad held that all of a nation's traditions and customs, folklore and myths, literature, art, and language were only the concrete external manifestations of one perduring essence, which he termed "the national personality" [al-shakhsiyya al-qawmiyya]. Yusuf Hanna denned national personality in specifically Egyptian terms. The Egyptian national personality was "a distinct personality" [shakhsiyya bariza] that embodied "the totality of the distinctive characteristics and traits" of the Egyptian race and culture forged within the Nile Valley. (134)

In conclusion, the works produced by translators since the establishment of Al-Alsun during the reign of Muhammad Ali managed to reinforce a sense of Egyptian identity. Political circumstances of the time coincided with translation activities. From a limited target audience of government officials to a widening circle of readers, translation supported Muhammad Ali's ambitious goals, Ismail's modernization project as well as resistance by a united nation against colonialism.

#### Notes

For a critical discussion of Venuti's theory, see Muhammad Enani. <u>Nazariyit</u>
 <u>Al-Tarjama Al-Haditha</u>, Longman, 2003.

from zero to tens of thousands in the course of twenty years indicates a virtual revolution in the consciousness of the literate strata.... the way in which the literate strata became more closely linked to political trends in the capital, and exposed to the ideologies promulgated by particular editors and political clubs, made the practice of national politics possible. As a practical matter, as well, the press supplied activists nation-wide with timely and crucial information once they decided to oppose viceregal absolutism and European hegemony.

The newspapers made available new ways of thinking and political information even to the ordinary folk, through a network of functionally literate primary-school and seminary graduates. (124)

It was up to the next generation of translators to reach a wider audience. Translated material in the sciences and humanities found their way in new periodicals, notably al-Hilal and al-Muqtataf.

The notion of Egyptianess received reinforcement by the end of the nineteenth and the beginning of the nineteenth century as a means to unite the nation against the British occupation. Translation still played a major role in this regard, especially the translated works of Gustave Le Bon, a French sociologist, who was faithful to Hipployte Taine's views on environmental determinism, by Ahmad Fathi Zaghloul. These views gave Egyptian writers an excellent opportunity in order to emphasize the singularity of the Egyptian heritage and nationhood. To quote Gershoni:

Egyptianist intellectuals of the post-1919 period relied extensively on Le Bon's conceptual scheme. Thus Niqula Yusuf argued that "nations, like individuals, have personalities within which are embodied their character traits, temperament, spiritual heritage, and modes of social embryonic theory of an Egyptian national character that extended from the ancient Egyptians to his contemporaries: Pharaonic Egypt came in for repeated praise in his historical works, being characterized by phrases like "mother of the world" or "epitome for the rulers of great kingdoms." Tahtawi's modern concept of nationhood necessitated adopting a clear stand on controversial issues in his time. The sense of belonging to a nation in the modern nation-state framework produced criticism of religious intolerance practiced by rulers (49). Tahtawi was also a defender of the right of women to education. His work: Al-Murshid al-Amin fi Tarbiyit al-Banat wa al-Banin (1875)was a pioneering effort in this regard. He cites examples of educated women from the family of the Prophet Muhammad and argues for female education as a means for the improvement of both social and family life (Badran, 255).

The trends toward modernization and an Egyptian homeland flourished in the reign of Ismail. The Egyptian narrative of progress in relation to the west exceeded the boundaries of the government departments and reached a wider public. Juan Cole refers to a private press that was launched in the seventies of the nineteenth century focusing on political matters translated from European sources and gaining a wide circulation (123). Her research reveals the notable achievement enhancing nation-building in the time of Ismail:

No matter how tentative, this result is quite extraordinary. In 1860 Egypt had no Arabic-language newspaper, the official gazette having ceased publication for budgetary reasons. Even when it started up again in 1863, the government broadsheet probably had a small circulation. For the regular consumers of newspapers to have risen

refers to the priority of using corresponding items derived from the Arabic lexicon, and only when failing that, transliteration or near transliteration is adopted (53). A significant example is his transferring "La Charte" [The Charter] into "al-sharta" (194). It is interesting to note that certain terms transliterated by Tahtawi are still in current use though slightly modified: "al-kunsirwatwar" and "akadima" for "conservatoire" and "academie" (263).

Iman Al-Sa<sup>c</sup>id Jalal provides examples for Tahtawi's turing away from using transliterated loanwords such as "al-jurnal", "al-'liktrista", and "tiyatr" to introduce "al-warqat al-yawmiya", "khasit al-kahruba" and "mal<sup>c</sup>ba", thus paving the ground for the subsequent "sahifa", "kahruba" and "masrah" (19).

Tahtawi's domesticating efforts also extends to the urban culture he was exposed to during his residence in France: "Alexandria is both a sample and a model of Marseilles" (131), Paris has "rows of trees run[ning] through and surround[ing the] city. The same can be seen through Shubra road, in Abu Za bal and Jihadabad" (172). Titles of ministers are shown to correspond: "The Minister of Home Affairs is comparable to the Katkhuda in Egypt, whereas the Minister of Finance is similar to the Khazindar, the Minister of Trade to the Nazir al-tijarat" (192). Significantly, Tahtawi even attempts to build bridges between the Arabic and French literary tradition in the field of war poetry: "And, as with the Arabs, their war chants are mixed in with love poetry. I have indeed encountered many of their sayings, which are similar to the words used by an Arab poet addressing his loved one" (256).

According to Israel Gershoni, Tahtawi is to be credited with a view that brought together "the entire civilized history of Egypt as a continuum and to formulate an

These early efforts undertaken by Tahtawi and the translators of Al-Alsun were meant to be of service to government needs. No attempt was made reach a wide reading public (Shayal 11, 225). Books translated during the reign of Muhammad Ali were restricted to government officials and a limited number of academics who graduated from Al-Alsun. The benefits drawn from such cross-cultural encounters produced more far-reaching effects through Tahtawi's attention to the press. (Shayal 140) On his return from Paris, Tahtawi was appointed editor in chief of the official Egyptian gazette: al-Waqa'ic al-Misriya that started as an official governmental circular written in Turkish and was translated into poor Arabic. He changed the editorial policy of the gazette giving priority to Arabic over Turkish and including scholarly reports drawn from the Arabic heritage. It was later on when Rifa'a started Rawdat al-Madaris that he reached a wider public and introduced in it some of his brilliant students who graduated from Al-Alsun: Saleh Majdi, Abdalla Abou al-Se'oud, Abdalla Fikri, Uthman Jalal and others. (Al-c'Attiya)

The new spirit aroused by such intensive work left its mark on Tahtawi's thought and original writings. In his speech on the occasion of the graduation of the first class of Al-Alsun, he addresses the audience as follows: The graduating class marks the achievement of a promise made and earnestly fulfilled. It is not secret that the establishment of Al-Alsun was motivated by benefiting our motherland whose love is a sign of good faith, as well as reducing our foreign stay in European countries. (cAbdalla Abu Al Sucud, quoted in Al-Mawsuca Al-Shamila).

Giving priority to the use of Arabic was apparent in Tahtawi's attempted translation of technical terms. However, this policy was far from being inflexible. Al-Shayal

Tahtawi's translations of books on geography and the habits and customs of nations produced a view of the successful nation-state led by its rulers through ambitious reform plans to the paths of modernity. Lisa Pollard refers to Tahtawi's efforts in this regard:

The translation and production of such texts by civil servants in Egypt for other civil servants and for the consumption of a reading public placed Mohammad 'Ali and his projects in the company of other rulers whose greatness, personality, and very character were made manifest in their reform projects. ... The history of the formation of the modern nation-state was thus characterized as a kind of ethnography in which progress was known and charted along the variables of habits and customs, especially those of rulers. This ethnography qua history is well illustrated by al-Tahtawi's 1833 translation of Frenchman Georges-Bernard Depping's Aperçu historique sur les moeurs et coutumes des nations, which was a staple text in the Egyptian public school system for the next century. (26)

Tahatwi's translation of Malte-Brun's <u>Geographie Universelle</u> also played a role in fashioning a new vision of nationhood. Pollard writes,

Translation established a relationship among the politics of socioeconomic reform, the knowledge through which reform was undertaken, and the intimate activities of the people who would be subjected to it. Official knowledge about the "modern" world created clear connections among the men who worked in the state's employ, the "national character" that resulted from their behavior, and their place in the universal system of nations. (30)

Greece and its legends. Afterwards, Monseiur Chevalier introduced me to a book entitled 'The Niceties of History' (Les Agréments de l'Histoire) which comprises stories, tales and anecdotes. Then I read a book called 'The Morals of Nations, and their Habits' another entitled 'The History of the Reason of Greatness and Decline of the Roman Empire' and the book of the journey to Greece by young Anacharsis. I also read a book by Ségur on general history, a biography of Napoleon, a book on historiography and genealogy, one entitled 'Panorama of the World', i.e. the mirror of the world, and a travelogue on the Ottoman state, and another one set in Algeria. (289-290)

It was Tahtawi's interest in French literature and political philosophy that provided him with the backbone for his modernist views on the state and nationhood. He goes on to recount his readings: Racine, Voltaire and Rousseau's works. (292) He particularly refers to Montesquieu's 'The Spirit of the Laws' which in his opinion "can best be compared to a balance between the legal and political schools; it is based on commending the good and censuring the bad in accordance with reason" (293). An interesting parallel between Montesquieu and Ibn Khaldun reveals Tahtawi's conscious efforts to relate his new readings to his own Arab and Islamic heritage: "Among the French, Montesquieu is nicknamed the European Ibn Khaldun, whrereas the latter is known as the Eastern Montesquieu or the Montesquieu of Islam" (293). However, he still holds a conservative view in relation to revolutionary ideas:

Such forces were even more conspicuous in translations in the field of the humanities, particularly in history and geography. Again, Lisa Pollard offers an insight into the effects of such translated works on the small circle of Egyptians who read them:

But it is texts on the social sciences, particularly history and geography, that are of interest here, for it is precisely within those translations that one finds "modernity" depicted and illustrated through elaborate, "scientific" discussions of the manners and customs found in the world's many "nations." Geography and history were not new to Egypt, and the translation of texts about them does not represent the introduction of "science" to the Egyptians. Translations of history and geography exposed Egyptians to a very specific, positivist teleology of historical and national development. In that teleology, the habits and customs of rulers and ruled alike were assumed to have produced a particular kind of "modernity." (25)

Rifa'a's efforts started early on during his stay in Paris. His readings and translations were diverse and covered aspects of modernity that developed in France under the influence of the age of reason. To quote Tahtawi:

When we still lived together at the house of the Effendis we started studying the 'Lives of Greek Philosophers', a book which we read from beginning to end. Afterwards, we went on to a work that offered an abridgement of general history and included details on the life of people in ancient Egypt, Iraq, Syria, Greece, Persia, Rome, India, etc. At the end of it, there was a short treatment on the science of mythology (mithulujiya), by which is meant the science of prehistoric

studies, was the centre of a conflict between traditional forms of knowledge and the new sciences translated into Arabic by leading Azharites, especially by the founder of Al-Alsun, Sheikh Rifa'a al-Tahtawi. Al-Azhar remained primarily a bastion of traditional knowledge based on religious thought (Shayal 225-226).

At this point, it is noteworthy to refer to the rationale behind such activities as it was very closely related to an emerging Egyptian identity. <sup>c</sup>Ali Mubarak Pasha records Tahtawi's intentions expressed in his appeal to Muhammad <sup>c</sup>Ali: benefiting the motherland and dispensing with non-natives are given priority. (Al-Mawsu<sup>c</sup>a Al-Shamila. "<sup>c</sup>Ali Mubarak". Islamport.com/b/aammah/104. June 12, 2008).

Translations covered works in the sciences and the humanities. As Muhammad <sup>c</sup>Ali was keen on building a military force for Egypt, translation of works in the military sciences and other ancillary fields of specialization such as the medical sciences received primary importance. Though scientific in nature, these disciplines were instrumental in constructing the modern image of a newly constituted Egyptian identity. According to Lisa Pollard, Muhammad <sup>c</sup>Ali

certainly unleashed forces that were far beyond his intentions. The translated texts on medicine and the sciences of industry and engineering would make a fascinating study in their own right, as they reveal the many ways in which the internal machinery of modernity was designed and constructed, and provide an excellent insight into the ways in which new relationships between the state and the physical bodies of its citizens were being established. (24)

This theory which sheds light on the practice of translators in contemporary times, may also be instrumental in understanding the birth of the modern translation movement in Egypt at the turn of the nineteenth century and, except for a short setback, its development into to the early years of the twentieth century. The encounter with the west created a sharp conflict among Egyptians: on the one hand, there was a feeling of hostility and rejection directed against the colonizing west represented by a short-lived French invasion and later in the century a long term British occupation; and on the other hand a growing sense of nationhood that was partly constructed upon a major translation movement started by Muhamad Ali and resumed after a setback in the reign of his successors, Abbas I and Said, by Khedive Ismail. Translation was adopted among other methods, to introduce a new narrative that contributed to the emergence of Egyptian nationhood.

The early translation movement owes much to the exposure Egypt had of western culture and civilization, a by-product of the French invasion in early nineteenth century. During the reign of Muhamad Ali, we witness a steady trend towards empowering Egyptians to take responsibilities of translation after a short period of depending on Syrian and foreign translators. (Shayal 74, 93). Ali's ambitions to found an Egyptian empire independent of the Ottoman Caliphate coincided with an ambitious modernizing project that included, among other plans, sending Egyptian young men to France on scholarships to bridge the gap that existed then in the fields of science and technology between Egypt and the west. It also included the establishment of Al-Alsun, a school for training translators and providing foreign language teachers, and the Translation Department to provide translation services to the state. Interestingly enough Al-Azhar, Egypt's prestigious university in Islamic

It was Evan-Zohar's literary theories that triggered a trend in translation studies that took into account an "entire network of correlated systems- literary and extraliterary-within society, and developed an approach called polysystem theory to attempt to explain the function of all kinds of writing within a given culture" (See Gentzler, 114). Though he limited his research to literature, yet the polysystem approach allows researchers in the field of translation studies to consider factors such as "patronage, social conditions, economics, and institutional manipulation" in relation to the choice and function of translated texts. (119). Lawrence Venuti in his book The Translator's Invisibility contests the assumption that translators are neutral agents, rather they tend, in the context of a national culture, to domesticate their work producing a construct that fits into a construct of their national identity.

This trend that brings cultural issues in focus has been recently elaborated in Mona Baker's book: Translation and Conflict. Baker proposes a theory of narrativity that provides an infrastructure for the translation and interpreting processes. Narrativity is not understood in a literary or linguistic sense. Rather, Baker draws upon its use in social and communication theory where "narrative tends on the whole to be treated as the principal and inescapable mode by which we experience the world" (9). She claims that "we now live and function in a climate of conflict that cuts across national boundaries, and constantly forces itself on our consciousness. In this conflict-ridden and globalized world, translation is central to the ability of all parties to legitimize their version of event, especially in view of the fact that political and other types of conflict today are played out in the international arena and can no longer be resolved by appealing to local constituencies alone" (1).

An Analysis of the Role Played by Translation in Constructing Modern
Egyptian Nationhood in the Light of Contemporary Translation Studies

Nagwa Ibrahim Abdelrahman Muhammad
Lecturer
Dept. of English Language and Literature
Faculty of Arts
Ain Shams University

Translation has always been an essential component in the evolution of civilizations as it provides a nation with both links to previous knowledge accumulated by earlier human endeavours and impetus for original composition in various fields of learning. The Renaissance as well as the early Abbasid period are notable examples of the powerful impact translation had on the shaping of culture and the establishment of a new civilization. The process of translation in itself may be looked upon as a crosscultural activity as it involves mediation between two or more cultures.

The burgeoning field of translation studies witnessed a move from a linguistic to a cultural perspective. Anuradha Dingwaney broadens the significance of Franz Fanon's remark: "to speak a language, is to take on a world, a culture" and proposes the following:

in seeking to transport words (and sentences and texts) from one language to another, the translator cannot merely search for equivalent words in the "target" language to render the meaning of the "source" Rather the translator must attend to the context "a world, a culture" from which these words arise and which they, necessarily, evoke and express (3).



# TURÁTHIYYÁT

#### A SEMI-ANNUAL PERIODICAL PUBLISHED BY THE MS. EDITING CENTRE

**ENGLISH SECTION** 

### The Role Played by Translation in Constructing Modern Egyptian Nationhood

Dr. Nagwa Ibrahim

Fifteenth ISSUE Jan 2010

**National Library Press** 

Cairo

2012